

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

330.8 NKE29 V.20 C.1
Nihon keizai s osho /
Stanford University Libraries
3 6105 094 778 896



J 330.8 Nke 29 V. 20



### To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

10M-11-87-67212

## BIBLIOTHECA JAPONICA ŒCONOMIÆ POLITICÆ

VOL. XX



TÖKIÖ NIHON KEIZAI SÖSIIO KANKÖKWAI 1916.

#### CONTENTS

#### of the twentieth volume

1. HONCHŌ JIKATA SHUNJŪ, or a manual of agronomical affairs of Japan. 1821

By MIKI RYOHEI

2. HoJI, or memorials presented to the Daimiate of Mito on political, financial, administrative and other matters 1792-1807

By FUJITA YÜKOKU

(1774-1826)

3. KWAN-NO WAKUMON, or colloquiums on the ways and means of encouraging agriculture 1779

By FUJITA YUKOKU

(1774-1826)

4. NŌ-SEI ZAYŪ, or a handbook of agrarian policy
By KOMIYAMA MASAHIDE
(1766-1840)

5. SEIDEN SHURAN, or collateral readings and commentaries on the statements of the "springfield system" of China contained in the book "Mencius" 1819

Originally written

#### By TOMOBE NAO-O

(Unknown)

Revised and enlarged

#### By KOMIYAMA MASAHIDE

(1766-1840)

6. SHODO KYÜHEN KOKUJI KAI, or a Japanese rendering of the "nine books on the ways of commerce," a theoretical exposition on the nature and management of business affairs 1816

Original in Chinese

#### By TSUTSUMI MASATOSHI

(Not ascertainable)

Translation into Japanese

#### By MATSUKAWA OSAMU

(Not ascertainable)

7. KWAN-NO SAKU, or a policy of encouraging agriculture

By TAKEMOTO RYUHEI

(1769-1820)



Š

小宫

西崎

武学

治際

校

ヲ足シ、

民是ヲ信ズト宜フ、

孟子ニモ、

恒ノ産アル者ハ恒ノ心アリ、

奉、存候、今ノゴトク小民困窮仕り候テハ、乍、恐御上ヲ怨望仕り候者多々相聞候、此儘ニヲモ豊 動等ヨリ事始 3F. 打

綴キ候ハヾ無事ニ可」有。御座」候得ドモ、一旦凶年饑饉ノ時至り候ハヾ、所々ニ一揆 騒 リ、兵亂起リ申ス程難、計率、存候、 治世ニモ亂ヲ忘ルベカラザル事ニテ御座候得バ、其手當無..御

ラ恩義ヲ存候へバ、離散仕候事ハ有"御座"間敷候得ドモ、下民一同上ヲ怨 " 亡所仕候樣相成候 座」ヲハ不、叶儀、其手當ト申スハ平生民心ヲ懷ヶ安ンズル事第一ト奉、存候、家中諸士ハ常ニ國祿ヲ食 ン・ ノ\*、

シ民心上ニ服シ、國富兵强ク御座候ハい、一國離散不、仕ノミナラズ、他邦ノ民モ皆我國ヲ慕ヒ來リ可 誰 |ト共ニカ國ヲ守リ可」申哉、其ノ時ニ至リ俄ニ民ニ恩信ヲ施ス事ハ出來不」申候へバ、常ニ仁政ヲ施 左様ニ相成候ハヾ、軍ヲ出シテ不、勝トイフ事ナク、衂興リ可、申、仁者無敵ト申スハ此事ニテ、

可、有。御座、然レバ小國タリトモ上下相和シテ、一國一心ニ相成り候ハい、盤石ノ基ニテ、大國タリト

Æ 民背キ衆散ゼバ、累卵ノ危キニテ御座候

被"仰付」候ハ、敎へズシテ穀スト申スモノニテ御座候、今ノ世一統困窮仕候所ヨリ人情甚惡敷相成! 民富國豐カニ相成候上、教化ヲ施シ不」申候テハ不」叶儀ト奉」存候、下地教化無|御座|候テ、御仕置

不法成儀仕候族數多出來申候、敎ヲ不」施シテ不」叶儀ニ御座候、然ドモ今俄ニ敎化ヲ行ント仕候ハ、 所謂先後スル所ヲ知ラズト申ス Æ ノニテ御座候、孔子モ是ヲ富 > シ後ニ是ヲ敏ント有、 又食ヲ足シ兵

恒産ナキモノハ恒ノ心ナシ

**羧厳モ籾收ニテ團徴候ハン、凶年饑饉ヲモ凌ギ、軍用兵糧ノ手當ニモ宜敷儀ト奉、存候** 候得ドモ、 取計ハ又共上如何樣トモ致方可」有」御座」儀ト奉」存候 置、諸士ノ子弟ヲ集メヲ稽古仕候樣可"相成、又御城守衞等ノ儀ハ代番ニヲ相勤候樣可"相成、是等ノ 相成候ハ兵ヲ强ク仕候致方、武備〃第一ト奉」存候、扨又在宅ニ相成候 へ パ、武藝稽古場ハ城下ニ立 亂有時ハ陣中へ召レ候樣相成候ハい、素恩義有主人,爲ニハ急度用ニ立、雕散不」仕樣相成候ハい、兵 具等美ヲ澁 又軍用金ナド申シテ貯へ候者御座候得ドモ、米穀ヲ蓄へ凶賊ノ難ヲ慮ル者ハ無。御座、別シテ御國用 リトモ 强ク相成候儀ト奉、存候、 只今ノゴトク諸士ノ家來皆一季半季ノ奴僕ニテハ、主從ノ名コソ御座候得 ヲ勸メ兵ヲ土着ニ不」仕テハ出來不」申候、 へ米穀ノ諮へ無。御座。ラハ不、叶儀ト率、存候、勸農ノ政有、之田地取寅多ク、米穀澤山ニ相成候ハい、 モ、何ノ恩義モ無」御座」候へパ大事ノ時ハ逃奔リ、何ノ用ニモ相立申間舖候、左候得パ諸士土着 金銀 一斗ノ米穀ニ及ズ候故ニ、米穀程貴べキ物ハ無。御座「金銀ハ手輕キモノナル故、盗賊ノ恐 ハ世ノ重賓トスル者ニテ御座候得ドモ、饑饉ノ時至り餓死ニ及パントスル時、百貫日ノ金銀 米穀い重キ物ナル故ニ、盗賊ノ難ヲ発カレ候、然ルニ今ノ人ハ金銀ノミ重ンジラ、 シ候樣相成、又貧民ヲ召抱ァ譜代ノ家狹トナシ候テ常々恩顧ヲ加へ、無事ノ時ハ 諸家中在宅ニ相成候へバ、一同ニ勝手向宜敷相成、武具•馬 耕作シ、 用意金 レ御座

网  無"御座|候へパ、先國ヲ富シ用ヲ足シ候様ニ仕候ガ武備ノ本ト奉、存候、

武備

ハ御國第一ノ儀ニヲ 御座侯、

然レドモ 土民困窮仕候テハ勿論武備調ヒ不」申、兵粮

ノ手當モ

者ドモヽ華美ヲ仕リ候事モ相止可」申、又在方商人御制禁御座候ハヾ、色々ノ奢リ物賣廻候者無"御座ご 御座候へバ、農民ニ相成候得バ御上ヨリ御助力被、遺、渡世仕安キ事ヲ樂ェ、 自然二儉約二相成可、申儀卜奉、存候 ヲ御上ョリ御世話御座候得バ、此者共金借シノ利ヲ抑ヘラレ、農業ノミ心ヲ用ヒ候樣相成候ハい、此 酒食宴會等!費自ラ少ナク、儉約ニ相成可、申、又彼兼幷游惰ノ族ノ奢リ中ハ、上ニ申如ノ小民ノ偕銀 樣相成候得パ、其不行跡幷奢リハ相止可」申候、又諸士ノ奢ハ在宅土着被。仰付」候ハゞ山野ニ散在仕、 事ニテ御座候、是等ノ者ハ御上ヨリ手厚ク被」用。御心」拜借等被。仰付、耕作ニ本ヅキ出精仕候樣取向 テ v Æ 候れい奢侈い自然ニ相止、倹約ノ制令ニ及ビ不」申儀ト奉」存候、共ノ譯い耕作出精仕、炎天極寒ヲ 奢候樣成モノモ御座候、是等ハ不埓成者共ニヲ御座候へ共、本ト困窮故ノ事ニヲ御座候へバ ・・渡世出來不、申ニ付、一向ヤケニ相成候テ人ノ金銀ヲ借取ニ仕リ、又ハ博奕•小盗等仕候ラ、衣食 物好仕り、麁服ヲ厭ヒ酒肴等ニ費多ク相成候事ト率」存候、又小民ノ不情相成者ハ、如何程辛苦仕候 厭ハズ山野ヲ働クモノ、 衣服飮食ハ何ニヲモ撰嫌ハ不」 仕候、兎角人氣游惰ニ相成候所ヨリ居宅等 暮シ候上、奢侈ニ長ジ候故困窮仕候事ト奉」存候、是ヲ引直シ申ス仕方ハ、唯本ニ反リヲ勸農ノ政行 力ヲ盡シテ田畑ヲ働キ候 可、憐

さ

岡ヲ富シ用ヲ足ス ニ

ハ、農

座候得ドモ、只今ハ耕作計リニテハ糊口出來不」申ニ付、無」據片手ニテモ外ノ商買ヲ營ェ申ス事政 成候、 民衰傲ニ相成候得パ、在方ニテ新ニ商人ニ成、店ヲ出シ候事ハ勿論嚴敷御停止被|仰付、又是レ迄倘ヒ 商人嚴敷御制禁御座候へパ、 飢寒ニ及ビ候者御座候、 然ドモ此制禁無<sub>"</sub> 御座 | 候テハ、彌山畠荒廢農 又他國ョリ入込申ス商人モ次第二相增申候、今ハ城下へ出不、申候ラモ、在方ニテ惣テノ商 大二町方商買不繁昌ノ本ト相成申シ候、本ョリ在方商人ノ儀ハ御制禁モ御座候事ニテ御 ٤

寶小店等出シ居リ申者モ、見計1/上相止候樣被"仰付1、御加損米又ハ牛銀肥シ代等拜借被"仰付,候テ、

湊ニテ御吟味御座候ラ、 式引下リ候樣嚴敷被"仰付"候ハい、商人ヲ好申者少ク相成可」申、又他國ヨリ入込ム商人ハ"國境幷湊 事故、兎角商人ニ成度存候樣子ニ御座候、左候へパ在方ニヲ商人ニ相成候者ハ、農民生ヨリハ急度格 リ一格引下リ候事ニヲ御座候得ドモ、農民ハ至ヲ麁體ニヲ見苦敷、商人ハ美服游手ニテ上品ニ相見候 農民ニ相成候樣可、被。仰付、儀ト率、存候、農業ホド勞苦仕利少キ事ハ無。御座。候得パ、如何ニモ御上 ョリ手厚被、 用。 御心、 候樣ニ無。 御座」候テハ、農民相増候事ハ出來不、申奉、存候、元來商人ハ農人ョ ⋷ダリニス込不」申樣被∥仰付、別ァ奢ヶ間敷陷ヒ物等ハ嚴敷、御側禁可」有∥

痛敷事奉」存候、シカシ平生動勞仕、一日ノ餘澤ニヲ酒食宴會等仕候事ハ可」有儀ニ御座候、今ハ游惰 近來嚴敷儉約被:仰付,候テモ、兎角行届不、申候趣ニ相聞候、本ヨリ一同ノ流俗時勢トハ申ナガラ 御座,儀卜容存,候

Digitized by GO

候、

Щ

奥ノ村 ニテモ

立候事ハ無"御座"ト奉」存候

近來在方ニ小店小商人ノ相增候專數多キ事 ニテ御座候、是町 方困窮ノ本、在方奢侈ノ茲ニテ御座

吳服物・小間物等質モノアレバ、買フ モ ノ御座候テ、無用ノ錢ヲ費シ中様ニ相

偽リ、私曲等仕候儀へ勿論無"御座、格別出精仕、御毛見不"顯上,候様ニ相成可、申儀ト奉、存候 被"仰付" 實意ヲ以ラ御取計被"仰付、 百姓取續候樣手厚ク御世話被」爲」在候ハい、下方ヨリ御上ヲ

制禁モ牢含手錠等被"仰付,候ハ、皆貧窮モノ計ノ樣ニ相聞申候、是ニテハ令行レ禁止ムト申樣ニ、法 仰 罪人無"御座"樣ニ相成候爲ノ儀ニテ御座候、仁政ヲ施サント思召候得パ、彼姦猾私贜ノ族ヲ嚴敷不」被" モ、富強ノ豪民権勢ノ官吏ハ御法ヲ背キ候テモ、兎角シテ御仕置ヲ遁レ候樣ニ相成申候、 座」候テハ、政治ハ出來不」 申ト率」 存候、刑ハ刑ナキニ期スト御座候ヲ、御仕置嚴敷被」仰付」候ハヽ シ ヲ 曲私蟣ノ役人御座候ラハ、右拜借御敷ヒ等下ノ潤ヒニハ相成不、申、中程ニテ多クハ消失仕候、是ハ法 敷樣子ニテ御座候、然レドモ又此ニ一難御座候ハ、上ニ御仁惠ノ政ヲ施サント思召シ候テモ、中ニ姦 .付」候テハ、小民へ御恩澤及ピ不」申儀ト奉」存候、殊ニ只今ハ困窮無力ノ小民へハ御法殿敷行屆候ヲ 候得ドモ、 ョク立候テ、 上ニ論ジ候ゴトク、今ノ小民ハ御上ヨリ手厚ク被、用。御心、假貸賑衂シ給ハズンバ、得取續申間 左様ニテハ無」御座」候、 殿刑ヲ設ヶ不」申候ヲハ相成不」申候、ケ様ニ申シ候ヘバ、申韓刑名ノ術ノ様ニ相聞 **書經ニモ、刑法ノ事ヲ委細ニ載セ御座候通、** 聖人モ刑 博奕等ノ御 法

秃

成、御物成納り相増候樣相成可、申奉、存候、彼ノ井田〃法ハ中百畝ヲ公田ト仕、共有米ヲ上納仕候事 ニラ御座候得い豊年ニハ多ク、凶年ニハ少ク、毛見ニ及ビ不,申事ト被,存候、今ノ人情ニラ計り候へ 結構ニ被「仰付」候ハい、下方一統難」有奉」存候得パ、格別出精仕、大抵ノ儀ハ御役介不「申上」候樣相 出來不、申儀ト奉、存候、共ノ內無精ニテ不作仕候者共ハ嚴敷被。仰付、 又 作 方ハ程々ニ取實御座候テ 不、申候、今御毛見ノ法ヲ相考へ候ニ、凶作御座候節ハ下方村役人ドモ田地野見仕、御年貢不足仕候有 、仕候テハ、相成不、申儀ト奉、存候、譬へパ重代ノ珍器ニテモ損ジ候テハ、繕ヒ不、申候テハ用ヒラレ 御毛見ト申ス事ハ、上下ノ不爲ト奉」存候、御先代樣ヨリ相定リ候御法ニラモ、弊出來仕候へハ改革不 上ニハ御物成滅少仕り、下方ニモ不作仕候上ニ、麥作取不」申候へパ大ニ難澁仕候、右ノ樣子ニテ今ノ レ不、申樣刈上仕候ハド、麥作ノ吿ニモ成リ不、申、又切升ニテ相定リ候ヨリ却テ甲乙無。御座、私曲 ニテ御座候得ドモ、年貢不足仕候へパ、無、據御毛見願上、近來ハ年々御毛見相增候樣成行候、 病難死難等ニテ御年貢米不足仕候モノナドハ、餘計ニ御滅免可、被! 仰付! 儀ト奉、存候、ケ様ニ | 々々ト申ス事ヲ書上候樣被"仰付」候上、得度御吟味候テ、中ニ能程御年貢御引被」下、時節後 夫故御

バ、私田ニハ力ヲ用ヒテ、公田ヲバ麁略ニ仕、又有ヲモ無キト僞リ、少ナク上納仕候モ難、計被、存候

- ト詠ジ候如ク、私田ヨリ公出ヲ大切ニ仕リカヲ用ヒ申シ候、今ノ毛見モ下方ヨリ申出候通ニ御減発 **4、上ニ仁政有レバ、下モ上ヲ戴キ服シ候様ニ相成、詩經ニ、カノ公田ニ兩降リテ、終ニ我私ニ及共、上ニ仁政有レバ、下モ上ヲ戴キ服シ候様ニ相成、詩經ニ、カノ公田ニ兩降リテ、終ニ我私ニ及** 

樣ニ相成可」申、トカク民心ノ向背一大事ニテ、百姓御上ヲ怨ミ候樣相成候テハ御國立ガタク、百姓御 行ハレラ、假貸賑恤ノ仁政ナクンパ、危亡ノ至ル目前ノ儀ト率」存候、扨又飢タルモ!ニハ食ヲナシ安 割テ喰フ如クニテ、滿腹スルニ隨テ身ハ倒レ死スルニ至リ申候、殊ニ今ノ貧窮ノ百姓ニ聚飲ノ事ノミ 上へ心服仕候へバ、財用無"御座"候テモ御國ハ强シト申スペク候、惣ラ人ヨリ物ヲ収ラント仕候ラハ ク、猲タルモノニハ飲ヲナシ安シト申スゴトク、今ノ困窮ノ民ハ少シノ事ニヲ大ニ悅ピ、上ヲ戴キ候 榮へ申候、 上ガ足ラヌト申シ候テ下ョリ取テ足サント仕候ハ、譬へパ腹飢ルト申候テ、手足ノ肉

出シ、御上へ返報仕可、申候、管仲ガ與ルガ取リタル事ヲ知ルハ政ノ實ナリト申ハ、覇術ナガラ是ニ相 取レ不」申、奥ヘント仕り候へが取レ申道理ニテ御座候、御上ニ仁惠ノ政行レ候へが、下民十倍ノ力ヲ

遠ハ無"御座"候

儀墳長仕候様相聞候、其ノ事共ハ明ラサマニハ申ガタク儀ニテ御座候、其私曲仕候モ下方不情相計候 ト奉」存候、御毛見ト申ス事誓詞等モ被!|仰付ご至ヲ嚴密ノ御法ニヲ御座俟ヘドモ、近來ハ段々私 上ヨリ下ヲ待ツ事、誠ヲ推ストキハ下モ信ヲ失ハズ、上ヨリ下ヲ疑ヘバ、下上ヲ僞リ候ハ必要ノ儀 曲

ナドハ、裏毛ノ麥作百姓第一ノ事ニヲ、麥ヲ取不、申ヲハ農民ノ食無。御座・候、然ルニ今ノ毛見ハ時節 デハ無"御座" 遲ク相成候故、北へ寄タル山鄕ニテハ、毛見後ニハ一向麥生ヒ立不、申候、夫故毛見ヲ受候テハ甚不爲 左様ニ不、仕候テハ百姓得取顧不、申樣子故、無、據私曲ヲ仕候事ト率、存候、殊ニ御國

死

盆候事ヲ御利益ト申スハ、大成心得違ニテ御座候、孟獻子ハ下ヲ聚飲スル家來ヲ持タンヨリ、上ノ物 申シ候、周易ノ益ノ卦ニ、上ヲ損ジテ下ッ益ス、民喜コトカギリナシト御座候、然ルニ下ヲ損ジ上ヲ 下ヲ見ルコト親ノ子ヲ思フゴトク、手厚ク御心ヲ御用候へバ、下亦力ヲ盡シテ、上ニ牽ジ候樣ニ相成 ヲ盗ム家來ヲ持タルガマシナラント申候、又魯ノ哀公孔子ノ門人有者ニ、凶年打顧キテ國 ノ財用足ラ

、如何セント問給ヒシ時、若有答ヲ如何シテ徹ノ法ヲ用ヒ給ハザルトイフ、徹ト申ハ、カノ井田ノ法

ニタ、九百畝ノ內百畝ヲ公田トシ、農夫八人ノ力ヲ合セ是ヲ耕シ、其ノ有米ヲ上納ス、

申スハ、如何ニモ型ナキ様=御座候得ドモ、百姓ハ國ノ本ニテ御座候へバ、百姓サへ張御座候へバ園

百姓足ラズンバ、君誰ト共ニカ足ラントイヘリ、多ク取リテ足ラザル物ヲ、少ナク取ヲバ 足 ラ ン ト **着足ラザルニ、如何シラ徹スペキトアレバ、有若コタヘラ、百姓足レバ、君タレト共ニカ足ラザラン、** 

リ候故、有者本ノ通リ十一ヲ取ル計リニヲ、私田ノ稅ヲ止給ヘト申ナリ、其時哀公二ヲ収リヲサヘ我 ノ 法ニテ、此ノ時ハ戰國ニヲ軍用多キニ付、私田八百畝ノ内ニヲ又十分一ヲ取リ候故、什二ヲ取ニ**常** 

Digitized by Google

十二一ヲ取

第一申上度奉, 存候へ、御國益御利益ナド申スへ諸役人ノ常言ニテ御座候、

申候、 叉間ニ ハ 拜借被"仰付, 侯テモ、小百姓ノ手前へ行屆不:申、 中途ニテ姦曲ノ役人等引込ュ、又

愍ノ仁政ニテ被』成下,候事ニラ御座候へバ、御上ニハ御手詰ノ御時節抦ニラ御座候得ドモ、銀子出 難又ハ凶作等ニテ、難避仕候樣成モノ共ニテ御座候、上ニ申スプトク諸拜借銀、御上ヨリ實意百姓御憐 仰付」儀、 ハ游惰奢侈ニテ産ヲ破リ候樣成モノヘ頂戴被!|仰付|候樣ノ事モ相聞へパ、ケ樣ノ者ハ御咎コソ可」被! 御救ヒニ及ビ申ス●ノドモニテハ無"御座"唯可哀モノハ"小民ノ耕作出精仕験テモ"無」據病

所ハ何程モ可、有。御座、儀ト奉、存候、扨又一通り御惠ェ被、遺候計リニハ無。御座」候、始終國家平治上

下富有ノ策ニテ御座候

子御座候ハン、村役人共ヨリ心ヲ付、若扶持方無。御座、得生育不、申樣ナル極貧者ハ、願上候上、御扶持 被、遣候樣可、被,仰付,儀卜奉、存候 テ御座候得バ、御上ヨリ被、付「御心、 男子三十ニヲ妻ヲ呼ブモノ、女子二十ニテ得嫁入不、仕モノ共 殺スニ挺ヲ以スルト政トハ、以異ナル事有ヤト申シ候コト思ヒ合サレ候、鰥寡孤獨ハ仁政ノ最急務ニ ク、又出生〃子ヲ取揚ズ、見殺シ仕候樣〃事ニヲ農民數増不、申、甚可、哀事ニヲ御座候、孟子ノ人ヲ ハ、其ノ難澁ノ筋御聞糺シノ上御助力被"仰付、妻緣取結ピ候樣可、被"仰付・儀ト添、存候、扨又出生ノ 農民減ジ候ハ外ノ渡世營候計ニテモ無"御座"因窮仕候故年過候テモ"妻縁モ得不」仕" 鰥寡ノ者多

克

此利ト申ニニッ御座候

地 **今ノ無力ノ小百姓共、** 話御座候テ、 ハ年々買戻シ、民平均ニ相成可、中儀ト奉、存候 却テ散田ヲ多クコシラへ、困窮ノ基ニ相成可、申候、 金持ノ權利ヲ押へ、小百姓ヲ取立候樣御仕向御座候へバ、小民共自然ニ勢ヨク相 自分持株田地ヲサヘ作リ彙居申上、俄ニ田地ヲ返シ與ヘ候テモ所詮 得作 唯上ニ申候策ヲ用ヒ、御上ヨリ手厚ク御世 成 y 不 田

御上ョリ御吟味 ガラ後ノ難儀ヲ考へ、豪農富商ニ謟ヒ事へ申候、此ノ春扶持方ヲモ下方ニテ借リ候事御停止御座候テ、 リヲ仕リ、又早ク償ヒ不」申候へバ後ヲ借シ不」申候故、御年貢モ春扶持方ヲ先へ拂、利息ヲ取ラレナ 候、夫レ故多クハ御年貢不足仕候、其不足仕候事ハ存ジナガラ、一日モ食ヲ絶事ハ成不、申事故無、據借 春ョリ夏麥ノ熟スル迄、貧民食ニ乏ク難澁仕候故、彼ノ豪農富商共ノ手前ニテ春抉持方ヲ借 是モニ割 ノ上拜借被∥仰付」テ、扨テ取立ハ利息ヲ加へ、秋ノ御年貢ト一所ニ御取立可」被∥仰付」 ノ利息ニテ、米麥又ハ銀札等ヲ借リ候ヲ、秋熟ノ時年貢ヨリ先ニ此春扶持方ヲ償 リリ申 ٤

付,候、 借シ可、被、下、 候、 ルニ只今ノ拜借ハ下方ョリ色々歎キ願候ヘドモ、多クハ相立不」申、又間ニ被!仰付」候ラモ少々ノ事ニ 扨又牛ハ農民第一ノ物、牛敷少クテハ田地耕シ行届不、申候へパ、牛銀ト號シ、是モ御吟味ノ上御 ヶ様ニ諸事御上ョリ手厚ク被、用。御心」候へパ、百姓一等心持行キ直リ、十倍出精可、仕候、 叉肥シ ハ、作モノニ ナクテ叶ザル 物ニテ御座候得パ、肥シ代ト名付是モ拜借可」被 妕 然

ヲ、下方潤ヒニ相成不」申、又拜借取立口ハ寬ニ過候故、拜借ト申スハ唯被」遺候物ノ樣ニ下方ニ存居

申

Æ

モ金銀米穀等借シ付、相應ノ牧ヒヲモ仕居申シ候故、小民共ハ難澁ノ時ヲ救ハレ候恩ヲ思ヒ候ヲ、

ヶ豪農富商へ韶事へ候事、公儀ヲ恐レルヨリモ甚敷相成居申シ候故、今ハ乍、恐公儀ノ權威恩徳ヨリモ、-不」申候、共ノ仕方ヲ相考候ニ、彼未進借銀ヲ下方ニテ內分ニ仕候事ヲ嚴敷御停止御座候テ、皆公儀 出所御座候、其ノ手段ハ是又筆紙ニ難、恭儀ニ御座候、ヶ様ニ御上ヨリ不、殘拜借被。仰付」候 り拜借可、被。仰付、候、左樣ニテハ御上ノ拜借出所有。御座、間鋪ト申シ不審付申候得ドモ、是モ何程 金持ノ權威恩德重ク相成居申シ候、此兼幷游惰ノ弊ヲ止メ、小民ヲ取立不」申候ヲハ、國家平治ハ出來 テ、 手厚

被」下候樣被"成下」候ハい、小民如何計り難」有可」牽」存候♡ 敷被」仰付、 又能々吟味ノ上、彌難澁ニァ得拂不」申小民共へハ、利息御引被」遣、又ハ元銀ヲモ御滅少 御世話被、爲、在、小百姓ノ手前得ト吟味ノ上、其ノ不足ホド御借付被、遺、利息御定ノ上、取立候 ニ借捨リニ被||仰付||候ラモ、御損亡ハ無||御座||儀ト奉、存候、左候へパ、カノ金借共ノ權威恩徳御上へ 扨又右ノ利息莫大ノ儀ニ御座候得パ、間 殿

ヲ利シ國ヲ平治仕候事、是レヨリ宜敷仕方ハ無"御座,ト奉、存候、又俄ニ彙幷ノ弊ヲ止ント仕候ヲハ、

移り、豪農富商共ノ利分、却ヲ御上ノ利益ト相成申候、豪農富商ノ權ヲ押へ、兼幷ノ弊ヲヤメ、小民

理無樣ニ牽、存候、本價ヲ出シ買集メ候田地ヲ、其アタヒヲ償ヒ候ラ取戾シ候事ハ、莫大ノ銀數ニヲ迚 豪農富商共ノ田地ヲ削奪シ、小民ニ返シ與へ候樣ノ說モ御座候得ドモ、是ハ彼德政ト申ス仕方ヨリモ

展ラハ小民取職不」申候、此業は「大人」」「三二一次怪一改事ンで、別レーコ」「三四世話無」和座は、他か「女」」「三二一次怪一改事ンで、別レーコ」「三四世話無」和座」 自然!道理ニテ御座侯、俄ォニは、ハモノハ多クハ游惰ニ応申ン院、然レドモ人ニ重高ノ水第アルヨリ要ト仕候儀ニテ御座候、兼幷ナルモノハ多クハ游惰ニ応申ン院、然レドモ人ニ重高ノ水第アル 下男下女り召抱へ、自身ハ安樂ニ茶シ申候、是ヲ無非済情ノ野ト申候テ、百姓平均ナラザル譯、下男下女り召抱へ、自身ハ安樂ニ茶シ申候、是ヲ無非済情ノ野ト申候テ、百姓平均ナラザル譯、 借シニラ身上仕出シ候ニテ御座候、年貢安ク取實ヨキ加徳ノ田島モ、皆此ノ利息ニテ買取所持仕候而、 取候事故、是レニ過タル利方ハ無。御座。候、在々ニ加徳有百姓、幷町家ノ有徳成モノモ、多クハ此金 御座候得ドモ、一割又ハ一割二三歩・四五歩・七八歩段々御座候、此ノ利息ト申ハ少シモ苦勞セズシ 銀片付仕方可、有。御座、是モ臨時ノ取計ニテ、筆紙ニ難、宣餞ニ御座候 ラレ、果ハ身ヲ賣リ候樣ニ相成候、又金借シ ホ ド利分多キ事ハ無。御座い利息ハ二割天下ノ通法ニ 民安堵仕候事ハ無。御座」候、彼德政ト申ス事ハ足利氏ノ衰政、法トスペキ事ニテ無。御座」候、別ニ借 上卷ニモ申スゴトク、小民ノ借銀仕候程哀ムベキ者ハ無。御座、家財田畑山林モ此借銀ノ利息ニ取 **海用证居**里 ナ テ

其衣服小遣と等構と候迄ニテ、給米ハス不」申、又田野ニ散在仕候得バ、酒食宴會ノ費へ少ク、薪雜事 取箇多き事ニテ御座候、二百石三百石ノ知行モ、此割ニテ推テ知ルベシ、又貧民ヲ贈代ニ召抱候ヘバ、 喰分程引ラ磯ル所三十石諸入川ニ相成候へパ、同ジ百石ノ知行ニラモ、地面ニラ直ニ取り候へパ、 大ニ

**ノ後ハ入用モ瑣細ノ事ニテ、取納ル所多ク相成可」申候、扨ラ又平士以下モ在宅仕候得パ、是ハ田地割** 具等、又い家來ノ衣服諸遣ヒニ入用御座侯得ドモ、是モ最初い其ノ入川多カルベノ候へドモ、四五年 錢ヲ出シ不、申候得ハ、大ニ利分多御座候、尤右ノ田地ニ高掛リヲ出シ、又耕作仕候ニ牛銀•肥代•農

普請等入用多カルペク候得ドモ、其入用何ホド御座候亰モ、出方手段可」有」御座」儀ト奉」存候、此手 力餘 リァ 御座,間敷奉」存候、ヶ様ニ相成候へい、勿論散田毛見等い少ク相成、御物成ノ納年々相増可」申、又人 時ハ、荒地モ自然ニ開發シ、新田ヲモ開可、申候、尤最初諸士在宅被|仰付,候節ハ、居宅

穀澤山ニ相成可、申候、左候へパ諸家中ハ勿論、不日ニ富有ニ相 成 可、申農民モ勢强ク困窮ノ患ハ有!

||御座||候樣ニ相成リ、人力多ク田地ニョク力ヲ用ヒ候ヘバ土肥へ候ラ、四五年ノ後ハ取賞倍シ、

\*

合モ少ク御座候へパ、自身モ農業仕候様ニ可、仕事ニ御座候、此ノ法 行 レ候テ彼惣作散田ト申ハ一向

段ハ筆ニノベガタク、臨時ノ計ニ可"相成'儀ニ御座候

ノ未進ト申ハ、皆私事ニヲ、公ニハ少シモ未進ハ不」仕候、尤御法殿敷年貢不足仕候へバ、百姓村役人 年貢不足仕候ヲ未進ト申シ候、此未進又ハ未納ト申詞ハ、元來表向ヘカヽリ候儀ニテ御座候處、今 **淇ノ家來皆耕民ニ相成申候、扨右ノ田貳町ニヲ裏毛ノ麥ッ取候へバ、凡安麥四十石ヲ收ムベシ、四拾** 貫地ト申スハ、二十斗代六ツ発ノ地ニヲ申候得バ、凡田貳町ナリ、貳町ノ田地ヲ作ルニハ、平場ニヲ丈 仕方ヲ荒々申候ニ、人多ク地狹、農ニ餘力有ヲ、惣作散田無"御座,村方ハ、不、殘御藏百姓ニ被"仰付、 トナシ、又ハ兩三人ハ年切ノ奴婢ニ ラ モ買懺而耕作仕り候へバ、主人自身耕作仕候ニハ及ビ不」申「 失四人、山寄セニテ凡五人ヲ用ユベシ、其人ハ其村々ニテ百姓ノ貧者ヲ家內共ニ召抱テ、贈代ノ家來 候得パ、地面ニテ三十石ノ年貢出申田地ヲ被"下置、其ノ田地ヲ作リ取 リ ニ可」被"仰付、三十石ノ年 勢仕候事得仕不、中候ニ付、是等皆游民ニ成果、小奉公人又ハ小商人等ニ和成申候、是レ大ニ農民ノ減 二奉 公 仕 候 へべ、美食美服ニテ手足ヲ働サズ安樂ニ茶候事故、再ピ農民ニ立返リ、麁食麁服ニテ苦 唯農民少ク手餘地御座候村方へ諸士在宅被"仰付、百石ノ知行ナ レ パ三ッ成、三十石ノ取箇ニテ御座 ジ、田地 候、殊ニ諸家中ノ奴僕ハ、皆在方農民ョリ出テ相勤候へバ、コレニテモ農民多ク減ジ候、又一旦家中 二游 食 ニ テ 御座候故、酒食宴會等ニ奢リ長ジ、入用多々相成候故、諸家中皆困窮及ピ候事 ト 率、存 |ノ荒レ候本ト拳」存候、今諸士在宅ト申儀、一通ノ在宅ト申迄ニラハ何ノ益モ無||御座|候、其

賞ノリニヲ、四拾石ヲ收ムベシ、其内主人ノ家內喰分ニ十石引ヲモ、殘リ三十石ハ實拂ヒヲ諸入用ト ナスベシ、百石ノ知行ニテ三十石取ッテ、其ノ三十石ヲ喰分ト諸入用ニ用候ヲ作リ取リニ仕候ヘバ、

石ノ麥ハ二十人ヲ養フベシ、然レバ右ノ家來ノ扶持方ハ麥ニァ足ルベシ、扨二町ノ田ノ有 米中 分 ノ

# 勸農策下等

物成納 得い、元來土着ノ法ニテ御座候得ドモ、城下ニ集居テ田地稼穡ノ事ハ預 通兵農ヲ一ツニ不」仕候テハ、相成不」申奉」存候、今ノ諸士ノ知行ト申ハ、地ガニテ直取リニ而御座候 足り候得バ、甚宜敷御法エテ御座候、然レドモ只今ノゴトク百姓衰微、田地荒廢仕候様相成候テハ、御 此ノ通ニ士農工商ヲ混雑不、仕様ニ、各其所ニ集居キ候事相見へ申シ候、是ニテ諸士百姓トモ衣食助用 集り居ラ、祿ヲ得テ文武ノ道ヲ智フ様ニ相成申シ候、勿論是ハ良法ニテ、管仲ガ齊國ヲ治メ候仕方、 **鴬代へ相成候テハ、兵農判然トシラ別レ、百姓ハ田野ニ散在シラ、耕作計仕、年貢ヲ拂上、諸士ハ城下ニ** 散在シテ耕作仕、兵亂御座候時へ、一族郞等ヲ集メテ軍立仕候事ト奉、存候、是ヲ土着ノ兵ト申候、御 方ト申スハ、第一諸家中在宅被』仰付,候事急務ト率、存候、古へハ兵農一ツニテ、無事ノトキハ山野 年貢ヲ、定メノ通リ取納候計ニテ御座候へパ、名ハ土着ノ樣ニテ賞ノ土着ニティ無。御座」候、共長嬢 府中ニ集居仕候へべ、薪雑事其ノ外諸入用奴婢ノ給米迄、皆知行米ニヲ仕候事故、引足リ不」中、爻常 當時ノ流弊困窮ノ本ハ農民减少仕候故ノ儀、上卷ニ論ジ候通ニ御座候、然ラバ今ノ困窮ヲ救ヒ候致 リ少ナク、諸士モ減酸ニテハ衣食用度不足仕候時節ニテ御座候得パ、此弊ヲ敷フニハ、又昔ノ リ 知 ラ ズ、百姓 ョリ排上候

П \* 程法 **投音卷二十** 

氏へ減ジ田地へ除り、 残百姓モ得コタへ不」中、 亡所仕り候様ニモ 成行候時勢ニテ御座候、ヶ様ノ村方

\* 唇リ申モノハ、タン川地ヲ持申候故却ヲ身過難、仕、何卒田地ヲ離サント計仕候、失故 = 農夫滅少仕、

御物成生立不、申樣ニ成リ行、御損亡莫大ノ儀ト奉、存候、尤障邊山中ナド人多ク田地少キ處ハ、困窮 ト申シ候ラモ渡世仕安ク、御物应損亡モ無"御座"候、タン少ニテモ散田御座候村ガハ致方無"御座"候、

次第大ニ不同御座候、是ニテ農民ノ敷ヲサヘ相増シ候得パ、御上下方トモ困窮ハ不」仕ト申譯能相知レ 失散ニ、村々困窮ノ差別ヲ考候ニハ、右ノ惣作散田ニテ相知レ申候、村ヲ並ベ居申候テモ、其困窮ノ

勸

策

上

篇

烮

鹼リニラ作配仕寿無。御座、必至ニ迷惑仕、次第ニ村マトヒニ 及 ピ申候、此村マトヒ人相増候ホド農

當ラレヌ有樣、申スモ心ヲ痛マシメ候程ノ事ニテ御座候、ケ樣ノ譯ニテ農民ノ數減ジ候事ニテ、皆外 座」候故、無」據御法度≒背キ子ヲ取揚ズ、其ノ懛見殺ニ仕候モノ多ク御座候、カヽル事ドモ誠ニ目モ 御座候、間ニ妻ヲ娶リ子ヲ生候ヲモ、一人二人ハ生育候得ドモ、三人四人ニ至リ候ヲハ、扶持方無」御 生寡婦ニテグラシ候者多グ御座候へパ、是レ内ニ怨女アリ、 外ニ曠夫有テ、 子ヲ産テ人ノ増事少

ノ渡世ヲ營候計ニテモ無"御座、元來人ノ増申事ハ無"御座"候、痛哭可、仕事・奉、存候

第三減少仕候、別テ百姓ハ自分持株田地ノ年貢ヲモ拂兼居申上グ、右ノ惣作地間米ヲ川シ、田地 故、共ノ間米ヲ村中ヨリ足シヲ仕、又ハ御毛見等願上候ヲ上納仕候、此散田年年相増候故、御物成次 地性衰 候樣ニ相成取實無"御座"、年貢ハ髙ク御座候故、外へ請込申者モ無"御座"無、壕村惣作ニ仕候 故、 串候、元來散田ト申スハ、荒廢仕候惡田ノ儀ニテ御座候處、今ノ散田ハ皆小民ノ持株上田ニテ年貢高 非人小屋ノ様ナル所ヲシッラヒ候ヲ、其者ヲ指置候ヲ、其持株田地ハ村方惣作ニ仕申候、是ヲ散田ト 申候、是ヲ村マトヒト申候、此村マトヒニ相成候者ハ、一列ノ百姓ヨリ格ヲ引下ゲ、寄セ小屋ト申候ヲ、 極貧者ドモ年貢高掛リ年々未進、及ピ借銀嵩高ニヲ得償ヒ不」申者ハ、其未進ヲ村方へ割付相辨へ 本い取實宜敷處ニラ御座候ヲ散田ト申シ候、本取實宜敷上田ニラ御座候得共、下々田 へ、荒廢候同様ニ相成、年貢米生立不、申候へドモ、定リノ年貢拂上不、申候テハ相 濟 不、申候 ハ手 劣リ

サカナー スリー・ハーコーナーナー 大田・大二、一男子をそのカルを重ねを得不、仕、 、飛歩~ 型夜ラ分グズ動千候而モ、年貢而掛ト借銀ノ利息トへ足り不,申候二付、男女共批者へ皆奉公畑ラタラ駐夜ラ分グズ動千候而モ、年貢而掛ト借銀ノ利息トへ足り不,申候二付、男女共批者へ皆奉公畑ラタラ 物い精練・茶雑炊モ腹ニ滿ルナドハ得給不」印、衣服ハ襤褸モ身ニ周カラズ、至而見苦シク、居宅ニラ 又共不足ヲ告銀仕候ヲ相濟シ候故、告銀年々ニ嵩高ニ相成候而、如何ト 故、思フ儘 候得べ、加徳御座候得ドモ、小民ハカ弱ク田地ニ肥シ手間ヲ得用ヒ不」中、小ヲモ借雇ヒニ 、残年賈高キ地ニテ御座候、右ノ豪農ハ年貢ヤスキ田地ヲヨク作り候故、取賞多ク、年貢モヤスク御座 家ノ村ユ十人ニハ過不、申候、残ル九十人ハ皆困窮ノ小民ニヲ御座侯、此小民ノ所持仕居申田畑ハ、不 **沐拂者御座候テ、損亡多ク御座候得共、利分ノガ多キ事ト被、存候、又借銀スル者ホド哀ム ペ** 何シテ出來可、申哉、夫故ニ所持ノ家財・山林、又ハ年貢安キ田島ナドハ、此偕銀利息ニ皆銀主へ取ラ Ē モ此ノ豪富ノ者1中ハ、十ヶ村ニー人カ貳人ニラ御座候、又借銀モ不、仕身上程候ニ渡世仕候モノ、百 無。御座。候、素ヨリ不足仕候ユヘニ僣銀致シ候上ニ、一割半、又ハ二割等ノ利息ヲ加ヘ返済仕候事、如 ーテハへ 候様ニ相成候ニ付き、豪富ノ者ノ取持仕候田畠ハ、年貢安ク加徳御磨候田地ニテ御座候、 渡世出來不、申、兎角商人ノ世ノ中ニテ御座候、又ハ金借ホド利分ヨ \*得仕不、申、地性瘠衰へ取賞少ナク、有米不、殘拂出シ候ラモ、年貢高掛リ不足仕候 とう りをして、夫ュ、ニ男子で年のケタル迄実験を得不、仕、女子を モ可、仕様モ無「御座」候、素食 + Æ ノハ無"御座" テ耕 然レド キ事 バ彌取 間

作り候へい、取實ョク御座候由ニ候得ドモ、御國ナド中國ニテ、土地ニ餘計無』御座」候故、 タモ用ヒ候故、取實多ク御座候、尤邊鄙ノ國ニテ土地廣ク租稅少キ所ハ、田地ヲカワル (一休セ候而 叉肥ショ æ 得用ヒ不、申故、 取實少ク相成侯、 田地少ク人力除リアル時 耕シ耘リ等念頃ニ仕、肥 租税重ク、

ヲ作リ候様ニ相成リ、耕耘肥シ等行屆不」申、取實ハ次第ニ少ク相成候而、年貢ハ定ノ通拂出シ、高掛 田地ヲ一年モ休セ侯而ハ、年貢出來不」申侯ヘバ、地力ヲ盡シヲ作リ不」申テハ物成納リ不」申侯、地力 ヲ盡スニハ、農民少ク候ヲハ行屆不」申候、'然ルニ今耕作スル者年ニ減ジ候故、一人ニテ二人前ノ田

以渡世仕候所い、左程ニモ無。御座。候得共、但シ平地ノ田地多キ所、耕作計ヲ渡世ニ仕候村々い、 而ハ、牛ヲモ得養ヒ不」申様ニ相成リ、牛敷先年ョリ過半減ジ申、此趣ニテハ百姓迚モ得取織申間敷 何共可、仕樣無。御座・樣ニ相聞へ候、平地ノ田地多キ所コソ御物成多ク御座 候 ニ、左樣ノ所亡所仕候 候、但シ兒島ナドノ海邊、又ハ一向北へ寄山中ナドハ田地少ク人多ク、耕作ノ外ニ魚・顚・炭・薪ナド 如 ヲ

| やヨリハ大ニ相増候故、農民ノ辛苦困窮言ン方モ無||御座| 候、殊ニ牛ヲ持居申者共モ、力弱リ候

ヲ仕リ、其利息ヲ取ラ手前ヨク相成侯ニテ御座侯、前ニ申通、今ノ田地ハ年貢高ク御座侯故、耕作計 計デヲ身上仕出シ候ニテハ無"御座、多クハ酒油店商質屋等ニテ御 座 候、一向無商買ノ者モ皆金借 在方一統困窮仕候内ニ、間ニハ豪富ノ者モ相見へ候、是ハ如何シテ富有ニ相成候ゾト申ニ、耕作

株∵相成候テハ、莫大ノ御損亡ト率、存候

モ、今様ニ農民減少仕人力足ラザル時ぐ、新開地却ラ損亡多キ事ト率、存候、共ノ放ハ田地多〃相成候 地力ヲ盡ス事能ザルニョリ候儀ト奉、存候、夫レ故ニ新開田地ハ人力餘リアル時ハ大ニ利益御座候得ド

増候故ト率、存候、其上池•堤•井•뭶•溝等ノ普請ニ多クノ人夫ヲ用ヒ、其ノ入用莫大ノ儀ニァ御座候、 廣ク相成候ホド水不足仕り、谷川•池掛り等ハ阜損多ク相成候、水損•阜損等多ク相成候ハ、新開地 人力ヲ費シ申候、又川邊迄開詰ノ、空地少ク、水筋細ク相成候故、少シ洪水有レバ水損多ク、又土地 寄や川端、又へ海邊等ニ而御座候故、洪水ノ節へ砂入・川落等ニ相成、又海邊へ汐枯等。日相成候而、大ニ 程人力彌行屆不、申、古田ノ年貢高キ所ヲ麁略ニ仕候故、土ヤセヲ取實少ク相成候、殊ニ 新開 出山

當ヲモ能仕候故、新開地利益多ク御座候得ドモ、只今ノコトク農民衰働仕り人力不足致候へパ、新開地 却而古田ノ爲メニ不」宜、困窮ノ基ト相成、然ルニ人ノ議スル者、新開セレ荒地ヲ廢ス事ノョ御衂益 カレドモ人力サヘ行屆申シ候へバ、普請等モ手早ク成就仕、共仕方モ念入候樣ニ相成、又水旱ノ手

奉、存候 申ス事心付候而モ、人力不足仕候へい却而衂益トハナラズ、害ニ成候事ヲ不、存候、新開ヲ務メラ仕候 農民ヲ増人力ヲ强ク仕候方第一ニ而、人力餘リ有ル時ハ自然ニ新開モ出來、荒地モ廢シ候事ト

ヲ耕作シ申スペク、山郷ナラバ三四反ヨリ上ハ得耕シ不、申、田地多、人力行屆不、申候へべ、地性瘠セ、

惣而土地ノモノヲ生ズルハ、人力ニヨリ候事ト奉」存候、丈夫一人牛一疋ニ而、平場ナラバ田七八戸

Æ

不、申候故、歴代・租法アラー〜審記シ申候、今ノ租法ヲ改メズ其儘ニテモ御取向ガニ而、民富國饒ニ 御人ハ、是等ノ事得奥御考辨無。御座」候而ハ、農夫ノ艱難ナル事御合點ナク、又因窮ヲ敷フ手段モ付

相成可、申儀下モニ陳脱仕候

₩ - 芳烈公民事ニ心ヲ用ヒ給ヒ、和氣鄁ニ井田ヲ作リ試Ⅱ給フ、然レドモ、投邦ハ總ヲ平曠ノ土地少ク

御鄽候故、井田ノ法ハ行レ不、申候、但シ其法ニ準ジテ征法ヲ立候テ出來可、申非ト添、イイ候、然ルニ烈公 モ夫レ迄ノ発斗代ノ法ヲ改メ給ハザルヲ見ル時ハ、御取向方ニヲ法ヲ改メズ候而モ、百姓相續仕候事

人職人等ニ成テ末ヲ逐ァ者モ少ナク、諸事簡古ニシテ繁雜ノ入用無。御座。故ニ、年貢ノ外ニ高掛リト ▶奉、存候、尤其時代ハ百姓格別貧富ノ蹇等ナク、皆平均ニ御田地ヲ所持仕、一等耕作ニカヲ用ヒ、商

候、只今ニナリ、 申スモノ至而少々、人ハミナ淳樸ニシテ、奢侈ノ風無"御座"候故、上下共ニ宮有安楽ナリシ事 シ候而、時勢ニ臕ジヲ救ヒ候ラ、又中興モ計ルベキ事ト率、存候、其ノ儘ニ拾證候テハ、病人ニ醫藥ヲ 俄ニ共時ノ風俗ニ戾シ候事ハ出來不、申事ト奉、存候得ドモ、共流弊ノ出來ル所ヲ察 上本,存

田地モ先年ヨリ段々開キ湾ニラ、古開・開方・新開・新田ナド多ク相成候、片荒廢仕候田地モ除ホド

**モ用ズ、手ヲ東テ其死ヲ待ト同ジ事ニテ御座候** 

御座候得共、古檢地ノ節ロリハ開出シ、大ニ相増シ候事ト添、存候、左候へバ御物成モ相増、又下方ニ 新開地へ下発ニ前、年貢安ク利分多キ當リニテ御座候所、今樣ニ益及"困窮"申候へ人力減ジ候故、

米

ト申シ

而民ノ私ト仕候、其故四損六徳ト申候、

此法ニヲ考候而モ、

十二六ヲ収

ル ニ

机

當リ候、

左候

租法二十分一ト申スニクラペ候ラハ、今ノ年貢十ガ六ト申ハ、大ニ相違ノ事ニ テ、 ヲ貧ミ候事ニテ、必シモ農民ノ苦ミヲ厭ヒ候 下願 諸入用迄如何シテ引足リ可、申、此ノ積リニテハ民ノ食ト仕候ハ何モ無|御座|候得ドモ、常國ナドハ總 所ニテ御座候、貴人ノ農夫ニテ、凡四五反ヲ耕作仕候而、取ル所三五ノ壹石五斗ノ米ニテ家内ヲ育 候得パ、壹反ノ有米貳石ナレパ、年貢壹石四斗髙掛り三斗出シ候へパ、残り三斗ポドヤウ ( )民ノ取 右ノ年貢ノ外ニ、足役幷ニ諸入用ヲ高へ割出サセ申候、此高掛リ凡上田壹反ニ米三斗除モ出シ申候、左 得パ、今ノ年貢ノ法ハ秀吉公御極候通、三分二地頭是ヲ取リ、三分一耕民是ヲ取ルト申候ニ 下奉,存候、然 ラ二度作 ニ而、 方新開等ノ田地ハ、取賞モ不足候得ドモ、年貢少ク又 餘 地 モ 御座候故、ヤウ――百姓取癥候事 レド 夏毛ニ麥ヲ作取リ、是ヲ扶持方ト仕、又上中ノ田ハ年貢高ク御座候得共、下々ヨリ以 モ 右之通重キ税法ニテ御座候故、 バカ ŋ = ァ 耕作計ニ而食足ッ不」申、無據片手ノ外ノ渡世 Æ 無"御座"候、 井田ノ征 不審ナル程 法 十ガ 一、王代 當 コ奉」存 リ候

ヲ淋 灣來リ愼年貢ノ法ヲ、今更井田又ハ王代ノ稅法ノゴトクニ仕候事ハ、迚モ出來不、申候得ドモ フスル ガ 第 = テ、 税飲ヲ薄ク仕候へバ、民富國豊ナルハ必然ニテ御座候、然レドモ二百年來 、上タル

相違御座候事ト率、存候、今ノ世上困窮ハ、本此稅法重キニョリ申耶ニヲ御座候ハバ、仁政ト申ハ稅飲

候、左候へべ井田ノ時ト王代ノ民トノ豊ナルト、今ノ民ノ豊ナルトハ同ジク豊ナルト申スニモ、

大ニ

懲米ト名ヅケ、是ヲ上納仕侯、籾貮石ニ而米壹石御座候ヲ、二三ガ六斗ヲ公米ト仕リ、殘四斗ヲ四分 百歩ヅツニ分チ候テ、其有籾下積り仕、其上一ヶ所ヲ刈取、升ヲ入ヲ御極被」遣、其有籾ニ三ヲカケテ 足仕候得パ、毛見ト申ス事御座候而年貢相定り候、毛見ノ法モ六公四民ト申ニ相常り候、共田毎ニテ 御座候、大抵田地質リ中分ニラ、一反ニ有米貮石ニテ御座候得パ、二十高ト申スハ凡田ノ有米ニ相當 髙ノ耶ニテ、줲ト申スハ籾ヲ脱グト申儀、物成ト申ハ米ニナルト申事ニテ名付タル由承申候、然レド 定米壹石三斗三合三勺上納仕候、又壹俵三斗四升五合入ニ而、三斗貳升ノ切手ニ相成候得パ、其升間 糠藁代六合五才ヲ加ヘヲ、定米トシテ是ヲ上納仕候、左候ヘバ上田一反ニ付斗代二十発六ツナレバ、 石、是レニ六ツ発ヲカケテ物成壹石貮斗ニ相成候、物成壹石ニ夫米ト申モノ六升、口米ト申モノ貳升、 分ノ所"田発六ツ•畑発五ツト申ス位ニテ御座候、高ニ発ヲカケテ物成ト名付、上田壹反二十高ニ而貳 中下眥一発ニ而、段発ト申スハ、上ハ何程、下ニ又ハ開等ニハ何ホドト高下御座候、御國ナド大抵中 十高十八高ナドト申シ候、其高ニ免ヲ極メ候、免ハ所ニ寄、平シ免ト段免ト二樣御座候、平シ免ハ上 リ候、是レニ六ヲカケテ年貢ト定メ候ヘバ、是十分ニ六分ヲ上納スルニテ御座候、凶年等ニテ年貢不 畑ハ上畑壹石六斗、巾畑壹石三斗、下畑壹石ト申ス位ニテ、夫ヨリ段々下リ申候、是ヲ髙ト名付、二 モ籾壹石ニ、凡米五斗ハ御座候得ドモ、六ツ줲ダケノ米ニ無"御座,候、七ツ八ツノ줲ハ猶更ノ事ニテ 一俵ニ貮升五合御座候、左候得バ上田一反ノ年貢米壹石四斗餘ニ相當リ候、高発物成ト申スハ元來籾

祖少俊、平代御町村々相連御座侯得下七、大抵上田一反二石、中田八壹石八子、 ア、上日・アンカンツ相違い御座候得ドモ、東ラ砲斗化ト申事定り候而上納仕候、先田地ノ土ニ品ラ分子、と日・アンカンツ相違い御座候得ドモ、東ラ砲斗化ト申事定り候而上納仕候、先田地ノ土ニ品ラ分子、上日・ア 『夕食、子七』- | 中田・下々川・開下々田杯・中シラ | 「反二石、中田八萱石八斗、天、上田・中田・下田・下々川・開下々田杯・中シラ、 所ニョリニ十品程ニモ分レ侯、天、上田・中田・下々川・開下々田杯・エ リッコ・ 掛 ルラ、四斗ス三斗五升入俵二致シ候而、高百石へ米百俵取ルト申事ニ相成り候由承傳候、只今地方年ルラ、四斗ス三斗五升入俵二致シ候而、高百石へ米百俵取ルト申事ニ相成り候由承傳候、只今地方年 成候由、左候へべ、村高百石ト申へ、直ニ籾百石ノ事ニ而御座候ヲ、米ニシラ四十石或ハ三十五石ア 家ノ末世ニハ、天下一日片時安堵仕候事モ無。御座」候ヨシ、其ノ後信長公•秀吉公ノ代トナリテハ戰爭 セ ノ年貢高ナル由ニ御座候、其ノ後米納ト成リ、収箇ト申事出來テ、四ツ物成三ツ五分物成ト申事ニ相 三分一い耕民是ヲ取ペシト秀吉公令セラレ、此ノ時ハ専ラ石高ニ成ツテ、村高何石ト申ハ、直ニ籾納 文験中秀吉公ノ命ニテ、方六尺三寸ヲ一歩トシ、此ノ時ヨリ初而三十歩ヲ一畝トシ、十畝ヲ一反 一段三百步ト成ル初ニ而御座候、又文祿中、九條ノ法制ノ共三ニ、天下ノ賦稅三分二ハ地頭是ヲ取、 二石高ヲ定メ、農民ヨリ取ル所甚重ク相成候、 ムコトナク、武士ハ多ク、農夫ハ少ク相成、天下彌苦シミ候事ト悉、存候、又武士ノ戰功ヲ賞セン爲 り候由、又カノ借錢ヲ破ル爲ニ前代未聞ノ徳政ト申事ヲ初、此代ニ十三度迄行レ候由、夫故ニ足利 **ラモタへ行候様ニ成行キ候由、義滿公ノ時ハ倉役四季ニ掛リ、義敎公ノ代トナリラハ一年ニ十二度** 天正中迄ノ檢地ハ方六尺五寸ヲ一歩ト仕居申シ候ヲ、 トシ、

|高掛リ軍役等相増候事ト率、存候、東鑑ニ、文治元年、段別ニ兵粮米五升ヲ課セ、弘長三年ノ上洛ニ、 |百姓等所役段別ニ百文、五町別ニ官駄一疋、夫二人充ペシナド相見候、然レ ド モ、猶輕キ事ト被」存 ノ間、 - 三月別ィ靍ヲ收メ、一戸ニ皆布一丈二尺、凡コ調・副物願贄亦郷土・出ス所ニ隨コ、凡官長ハ中馬 度晴く大儀り行いレ、諸家ノ大營萬民ノ費夥敷候ヒショリ、天下初而困窮仕、諸國ノ士民ニ課役ヲカ 候、京都將軍足利家ノ代ニ相成候而ハ、今樣ノ課役次第ニ相增シ、別而義政公ノ時ニ、五年ノ間ニ九 法モ廢シラ、一變シラ貫高トナリ、又一變シラ今ノ石高ト相成候、武家ノ代ニ成、戰爭ノ時ハ、臨時ノ テリシ事ト拳、存候、源平ノ兵亂初リ、武家ノ代ト成候テハ、土地ノ征法夾第二重クナリ、租**•庸•酮ノ 宛ラ、庸布•庸米皆仕丁ニ準ズト、是レ租•庸•調ノ法ノ全ク具リ候初ニ而御座候、共後增損御座候得ド** 凡ツ采女ハ郡ノ少領以上ノ姉妹、及ピ子女ノ形容端正ナルヲ貢セ從女二人一百戸ヲ以テ采女一人ノ粮ニ 御座候得ドモ、是レモ至テ輕キ事ニテ、今ノ足役髙掛リョリ遙ニ少ナルベシ、是ヲ以ェ思フニ、王代 二尺、凡ソ兵ハ人身刀中弓矢幡皷ヲ輸シ兵ケ農ヨリ出セリ、凡仕丁ハ舊三十戸毎ニ一人ヲ改メテ、五十戸 モ、大抵皆是ニ準ジ候、二十分一ノ租法ナレバ、井田十一ノ征法ヨリモ猶輕シ、其ノ外ニ庸•鵑 ゴトニ、一人ヲ以テ諸司ニ宛ヲ、五十戸ヲ以テ仕丁一人ノ粮ニアヲ、一戸ニ庸布一丈二尺、庸米五升、 百戸毎ニ一疋ヲ輸シ、細馬ノゴトキハ二百戸ゴトニ一疋ヲ輸シ、共馬ヲ買フ、直ハ一戸ゴトニ布一丈 上下共二富有安樂ナル事、中々今ノ企及スペキ事ニアラズト被、存候、失故ニ二千餘年長久靜謐 16 上云物

今様ニ四方ニ離散シテ、乞食仕候様ニ成行候様子、兎角農民少々相成候而、 相増シ、少シヅツノ事ニテモ皆農民ヲ損ジ候樣ニ相成申候、且御國中農民共モ生産無。御座」者多ク、 諸人困窮仕申樣子:御座

ノ第一ハ稅飲ヲ薄フスルニテ御座候、然ルニ今ノ年貢ノ定法相考候ニ、古へ王代ノ法、幷井

候

半、絁二丈、二 町 ニ 而 匹ヲナス、長廣絹ニ同ジ、布四丈、長絹絁ニ同ジク、一町ニ而端ヲナス、別 ナリ、其内年寅分二來二把ノ米電斗電升士リ、是チ二十分ニ一分チ収ルニモなラザル法ナリ 奮ノ 賦役 ヲ ヤ段ノ地ニテ紹五十束テ得、東ノ稻春テ米五升テ得トイフ、サレバ五十東サ米ニシテニ石五斗 奮ノ 賦役 ヲ ヤ 給フ、孝徳天皇大化二年ノ記ニ日ハク、凡田ハ長三十步廣十二步ヲ段トシニョガナ以テ段トス ヒ、凡絹絁絲綿へ並ニ鄕土ノ出ス所ニ隨ヒ、田一町ニ絹一丈、四町ニ而匹ヲナス、長サ四丈廣サ貳尺 増減スペカラザル所ト承リ申シ侯、又我邦上古ハ知ラズ、中古ョリ唐ノ租•庸•闕ノ三法ヲ以ヲ民ニ取 ヲ畫シ、九ツニ分チ九百畝ト定メ、農夫八人是ヲ受取リ、各百畝ヅツヲ私田トシ、中ノ百畝ヲ公田 田ノ法トハ大ニ相違仕り、今ノ年貢ハ至ヲ重キ御法ニテ御座候、先井田ノ法ト申ハ、田ノ中ニ井ノ字 シ、八人ノ力ヲ合ヲ是ヲ作リ、其有米ヲ上納ス、凡十分ニ一介ヲ取ルニ當リ候、是聖人ノ制法ニヲ、 反ノ租稻二東二把、町ノ租稻二十二東、山谷阻險地、遠々人稀ナル所ニハ便リニ隨ヲ量リ メ ラ田ノ調ヲ行 十反ヲ町

食ノ者少ク相成候得バ、國豐カニシテ御上諸家中迄富有ナルハ、必然ノ儀ト奉」存候

ニラ御座候得パ、農民ハ本ニ而、其ノ外諸士•諸職人•商人•僧•巫•醫•トノ類、皆農夫ヨリ食物ヲ取リ 士農工商是ヲ四民ト申候、其外僧巫懈トノ類御座候、民ハ食ヲ以天トス、其食物ヲ作リ出スハ農

然ルニ合い農民年々ニ滅ジテ、其ノ外ノ士・工・商・僧・巫・翳・トノ類ハ次第二數增シ、別而商人多ク相 **ラ生活仕候者ニ而御座候、夫故ニ農民多ク、其ノ外ノモノ少ク御座候得バ、食足り財豊カニ相成候!** 

成候、 **渡世仕候事御制禁御座候事ニテ御座候得ドモ、兎角農業計ニテハ生活仕ガタクニ付キ、片手ニ成共外 ハ手ヲ游シテモ、利多ク御座候故、皆農民ヲ厭ヒ離レ候様ニ成行候、** 是ニテ食足ラズ財乏シキハ理リニテ御座候、農民ハ艱苦シテ利少キモノニ而、 御法ニテ無」故農民ヲ止メ、外ノ 共ノ外商人ナド

ノ渡世ヲ營:候樣ニ相成候、夫故御田地荒取賞少ク、上下ノ困窮ト相成候儀ト率、存候

一 近來町方諸商人モ難澁仕、渡世難"相成」樣子、 是モ農民滅ジ在方ノ商物多ク相成候故ト率」存候、 作り候き、取實ヨク候故、勢强ク相成、商人ハ少ケレパ賣物ヨク賣レ候故勢ヨク相成候、左候得パ農 農民ハ多キ程勢ヒヨク、商人ハ少キ程勢ヒヨキモノニテ御座候、其ノ譯ハ農民ハ多ケレパ田地ヲ爭ヒ

付、堂塔岩趾等造作モ出來不」申、 寺社へ人ノ敬ヒ尊ブニョリテ立行候物ニテ御座候所、近來ハ世上困窮仕候故、 僧徒巫祝ノ衣食足不、申ニ付、 諸柪化多ク出シ、 百姓ョリ取集候事 寺社ノ収箇少クニ

民ノ數ヲ多ク仕候得べ、町方ニモ利潤ニ相成候儀ト奉」存候

知シ召サヌ事故、指而御取向方モ無"御座" 儀ト奉」存候、古へヨリ明君賢相ハ稼穡ノ艱難ヲ知リ、下 恐ルベキ御時節ト奉」存候、御上諸役人御心付不」申候而ハ有∥御座|間敷候得ドモ、下方ノ成行委細ニ

窮民ヲ救ヒ國ヲ富シ兵ヲ强ク仕候事モ、御取向次第ニ而出來可」申儀ト率」存候、下賤不肖ノ私共不∥入 先祖以來御飯分御百姓ニ而御座候ニ付、地方ノ御法百姓ノ成行ノ儀、委細見聞仕能在候ト相考候ニ、今 、在、下方困窮ノ事ヲ思召候ニャ、倹約ノ儀等嚴敷被。仰出」候得ドモ、時勢行直不、申候様子、孟子ノ所 座候得ドモ、只今ノ政務い皆世家世祿ノ御大臣方ナル故ニ、才智御座候而モ、地方ノ事下民ノ情狀ヲ 民ノ疾苦ヲ祭シヲ、政事ヲ収行ヒ給フ故ニ、民服シ國治リ候、惣而下情ニ達スルハ政事ノ第一ニ而御 謂仁心仁聞有ヲ、民其澤ヲカフムラズト云ニ同ジク、御手段附不、申候而ハ行屆不、申儀ト奉、存候、私事 委敷知り給 ハザルユ へ、其施シ行ヒ給フ コ ト兎角行屈兼候哉ト奉」存候、御上ニモ御仁 恵ノ心 被」爲

御政務ニ御心有御人御座候而、御取用モ被、爲、在候ハヾ千慮ノ一得、御益ニモ相立候事モ可、有。御座| 只今ノ御時節柄ニ而ハ、御百姓一統相續仕不、申勢ヒ、甚以恐入奉、存候ニ付、存付ノ儀書認申候、若 申,條々御座候へ共、數代御下ニ住家仕蒙,御國恩,居申儀、此上モ末永ク御領分ニ安堵仕度奉、存候所、

ク、是ヲ作ル者疾ク、是ヲ用ルモノ舒キ時ハ、財恒ニ足ルト御座候、困窮ノ本ハ田地取賞少キニロリ、

ド僧越ノ罪ヲ不」顧陳設仕候'大學ニ、則ヲ成ニ大道アリ、是ヲ生ズルモノ多ク、コレヲ食フ モ ノ少

田地取實少キハ百姓ノ力弱リタルニョリ、 上ニ申ゴトク百姓勢と强ク、多ク米穀ヲ作リ出シ候而、済

## 勸農策上篇

武 元 立 平 著

作週御手詰ニ付、諸家中御減祿被、爲、成候御時節柄、誠ニ上下ノ困窮ト恐入奉、存候、別而無知ノ小民 候、共上御先代樣御善政ニョリ、兵强ク民富ミ、他邦ヨリモ我國ヲ欽羨仕居申候處、近頃二十年來凶 農民ハ國ノ本ニラ、本手强ケレバ枝葉榮へ申道理ニテ、農民數多クシテ勢御座候得バ、米穀澤山ニ作 共 り出シ、 年多ク御座候ニ付、 バ、御上諸家中迄御難澁ニ相成、武備モ衰へ候儀ト率、存候、 書經ニモ 民ハ是 國ノ本、本固ケレバ邦 シャアリ、 「ハ困鶏ノ上、村役人共ヨリ歎キ願ヒ候得ドモ、御時節柄ニテ御救等行屆不」申候得が御上ヲ怨望仕、 國家豐饒ニシテ武運長久ニ御座候、又百姓困窮仕候而ハ、散田多ク物成滅少仕候様ニ成行候 又四海困窮セパ、天祿永ク終ラント御座候、今御國ハ中國ノ善地ニラ、山海ノ利モ御座 御百姓一統困窮仕、散田相增、御毛見多相成候故、御物成ノ納リ滅少仕候而、御

誠ニ憂

陰口ニハアシ樣ニノミ申、扨又隣國ニハ小國トイヘドモ、下方へ手當厚所モ御座候得パ、只今ハ我國

勸

農

策

武元立平著

Digitized by Google

Digitized by Google

大阪心瘡橋 通 浮 覺 町

尾

州名霞

屋

本町

永

樂

屋

東

四

郞

同

二丁目

Щ

城

屋

佐

兵

衞

同

北

久

太

郊

内

屋

宗

兵

衞

河町河

內

屈

喜

兵

衞

書

江戸日本構通一丁目 吉 野京 都 三 條 御 幸 町

野屋

仁

兵

衞

茂 兵

衞

須

原

屋

老三

經濟費者卷二十

禪法老莊の語を用ゆるといへども、其意は則惠林寺の僧と同じ、見る人其意を了て、其文に泥む事 じて、土を拓き衂を幷せり、要とする所はよくてれを用ゆると用ひざるに在り、此篇の解に、多く を休められたり、されば大友宗麟・大内義隆皆禪法を學びて家を失ひ國を亡す、獨信玄はよく是を信 修行今巳にこれを得たり、是より巳上は大守において益す所なきのみ、信玄これに從ひ、麥禪の事 降、劒戟電を飛すの間に於て、唐撓まず目逃かず、心思安立して機を兩陣の間に決るに在り、大守の 炭を敷ふ志を廢して、敵國の爲に吞噬せられん、大守にねいて禪學の用を論ぜば、矢石 雨 の 如 く 僧とれを止めて曰、大守の禪法是迄たり、桑門の徒のする所大守と道を同じらすべからず、大守も し空寂の道を明らにして、山林の見を發せば、攻城野戰を明らにして土を拓き國を幷せ、民生の塗 となれば、彼は寂滅をもつて樂とし、是は成業を以て樂となす、武田信玄禪法を惠林寺の僧にまな び、碧巖集を講究して時々所見を參呈せられけるに、年を歴て信玄の禪法漸々に精密に至らんとす、

道九篇國字解四之卷大尾

商

出し智門を開通する事を説なり、然も容易の事にあらず、咸事に馳て空見に陷る事なかれ、只々實地 得、よく變通を體して、天道と共に變化するに在り、故に全篇天人の變移を論じて、專ら情意を脱 應變は則九篇の精神商術の妙用、是を得がれば徒に舟楫を得て、舟を行、帆を使ふ事をしられるが如 は、能く終身の變を體する事を得ば、智門開通して智識明亮し、よく必然の勢を察して、滕負を以 變移する所を知り、よく終身の變を體して、一朝の變を愁る事無きに至るべきを論 ず、第 五 得るを商術妙用とする事を說く、第四段には、商術の妙用應變自在を得んと欲せば、先四時老幼の する所閃電光鑿石火の如く、倏忽に幻化して測待べからず、然るをよくこれを測待て、應變自在を 說く、第三段には、變の常たる所以は、天人の道常には徼變じて、時に臨みて大動大變す、共變動 二段には、天道もと變を以て體とすれども、人は唯常の常たるを知りて、變の常たるを知らざるを の修行を積み、したしく艱難辛苦を甞て、幾度か死生の域に出入し、精練磨切して一點の情意をも絶 し、是を以て商術の奥儀とするなり、而してこれを得るの道は、先變の極を知りて、而後變の通を に應じて形跡有事なし、商術の妙用此境にいたるを至極とする事を論ず、桑篇の主意は應變に有い て心を動さいるを論ず、第六段は、よく天人の變通を了解せば、虛靜にして靈明に、 時にしたがひ物 〇此篙を六段に分ちて解釋す、第一段には、應變の用所をいはんとて、先道に常變有事を論じ、第 し脱、現然して其術を得べし、此篇の解に禪語をかりて說く所多しといへ共、禪に似て禪に非ず、如何 段に

## 無、所 | 乖戾 | 者也、術之奥妙、至、斯爲、極也

なきものなり、商術の修行此無形を得るを以て、至極の奥妙にいたるとする也とぞ 事無さゆへなり、人のしる事なさも道理なれ、無形は聖人の智も是測る事能はず、天神の神通力も をしらず、如何となれば、仁智の大なるものは心に仁智を施す、仁智に形なくして、人てれをしる 事にあらはる、事にあらはるゝ事あれば、人に致されて人を致す事あたはず、これを無形といひ難 を失はしむるが如く、靈通の用をなす事能はず、如何となれば、其誇る所恃とする所、心に機ざして て、よく人の形を明亮し、形によりて勝を愼事、影の身に隨ひ、響の物に應ずるが如く、人其形跡 小動には動に隨て變じ、非常の大變に遇ては、變に應じて大變し、心に豫め測る事なく、身に豫め 變の道を明にするものは、天道は變をもつて體とする事を了解して、其智門を開通し、時々刻々の ち、しかもまた衆情に乖き戻らず、よく衆知を得て變通自在なるを說くなり、本文上の文を承て、此應 此段は一篇の末を結でよく應變の道を得れば"天地萬物と情體を同うし、遙に楽情をはなれて獨り立 **これを窺ふ事能はず、天地と體を同じうして、遙に衆情を出て獨り立、又衆情に和して乖き戻る事** し、故に大なる智あるものは、世人其智者なる事を知らず、大なる仁あるものは、世人其仁者なる をしる事なし、もしそれ半點も智に誇り勇に誇り、仁を恃とするの心あれば、一點の曇り鏡面の明 待事なく、虚靜靈明時に隨ひ物に應じて、暫くも跡を止る事なし、故に我が心には形ある事なくし



Digitized by Google



Digitized by Google

時に臨で自在の働きをする事を得るなり、是則測るべからざるものを以て測る事をなし、待事なき と心にかくる雲もなく、事の理を見る事明かなり、見る事明らかなれば、よく勝負の道を宰制して、 心のすはりたるものは、 心常に洞にして氣屈する事一點もなし、心洞に氣屈する事なければ、 自然

を縛の力もなくして、柱を睨て壁を返し、左右を叱りて缶を撃しむ、大史公是を評して曰、死に處 ものを以て待事をなすの理にして、必勝を期せずして、 勝の道は其中にも有なり、昔趙の藺相如は雞

りてこれを觀るに、死は誠に難き事に非ず、死を前におきて静に事を謀るに難しとす、藺相如が振

すること難し、死するの難さにあらずと、孔子の曰、匹夫匹婦よく溝瀆に經る事ありと、これにょ

を排絶し智門を開通し、應變の妙用を得べし、此二段は一篇の眼目にして、同じく應變する所以のも 舞天下の耳目を驚せりといへども、死に處するの一語を出ず、此段を觀る者此意を了解せば、情意

は 明 譲 るより入て、よく必然の理を察し、心を動かさいるの道を得る事を說く、工夫二途に出るを終める。

のを練磨得る術を論ず、一は變を觀るより入りて、よく變に體して心を動ざるの道を得るを說き、

るに似たれ非、其揆一也、盖應變の道を得るは、よく轉所に在り、轉所を得るは、心を動さいるに

在るを以て也

能明,此道,者、形,人、而無,形,於己、因、形置、勝、人無,以知,也、故曰、大智無、智、大勇無、勇、大 仁無」仁、無形之謂也、無形聖智不」能」測、天神不」能」窺、與"天地,同」體、與"萬物,同」情、獨立 丽

鈍するといふは則此理にして、貧になれば富を得んと欲するの心急に、時の至らぬに心付ず、ひた 成べきだけ死にとぁなく、未練未熟の情を動して拙き事をなす也、故に必然の勢を明に知りて、常に の大事死の大事といふ事有りて、生る瀨と死る瀨と程の大變はなし、然れども其境に臨むに及で、 急迫して心に餘地なく、時機を明らかにすること能はざるなり、かへる事になり行も、其本を論ず と思ふ情の拙さより、心急に智くらみて、勝負の道を明らかにする事を得ざるなり、世に貧すれば して、兎石を注物にする者智巧なるにあらず、必勝に急にして心に餘地あるとの違ひにて、負まじ を射物となして變をなす者はまけ、瓦石をかけものとなす者は則勝つ、金を射物にする者の智拙く く明らかなる智を持ながら、事に臨んで決斷する事能はざるは、いまだ其境に臨まざる時に當て、 を以てか斯くの如くなるなり、必然の勢ひを知りて、とても迯れぬ事とやもひ極めたる故なり、か いかに死にともなく思ふ共、絵なき事を知りて、平生に思ふ程にもなく、つひ死んで仕まふなり、何 れば、其智識を近淺にして、事の道理を明らかにする事能はざる故なり、凡人の身の上に於て、生 たに手を縮めて時節を失ふあり、此二ッは進退の違ひあれども、一は躁進みに急迫し、一は恐縮に いれにいれて損をする有、又敗軍の爲に勇を語るべからずといふごとく、初の損に心後れて、めつ

も手と身とのものと心得る故に、勝たりとゝ喜びもせず、負たりとてさのみ驚さもせぬなり、かく

覺悟を極めたるものは、勝負は是兵家の常なる事を知りて、武士はいつも討死と極め、商人はいつ

に急にして心に餘地なし、心に餘地なければ、必勝を得るの道を明らかにすること能はず、彼金銀

ものは、よく卒然と思ひかけぬ變事の出て來るに應じ、時の宜を得る故、いか成大變も此人を窮極 事有とも、これが爲に情をうごかし心を蕩かす事なし、かゝる事にさへ少しも轉動錯亂する事なき かいる事有とも、少しも眦を轉じ心を動かす事なく、西施の如き美人、我膝に寄りかいり戯れ媚る 觀る事歸するが如く成事を得て、俄に大變の來る時、兼ねて斯有べしと思ふ故、眼前に秦山の崩れ 朝の變をうれよる事なし、此の如くに真眼をこらして天地の變動を見認ば、我が心の一消一息に變動 して、天地と體を同じうする所をも見認べし、よくこれを見認め得ば、死生の境に顚動せず、死を

見明、見明則能制"勝政、不」切"必勝、勝在"其中 故也、是故能知"必然之勢,者、不,以"勝敗,動4心、不,以"勝敗,動4心、則心常王、心常王、則虛靜而 

する事能はざるなり、かの所謂水上の胡盧子の如しとは、此等の人を言なり

勝を得ん事を欲せざるものは、必勝得る、如何となれば、必勝を得んと欲するものは、必勝を得る らかにすべき事を論ず、夫人と利を守ふに、必勝を得んと欲するものは、必勝を得こと能はず、必 ればょく勝敗を制する事を得ず、故にょく勝敗を制する事を得んと欲せば、心を動さゞるの道を明 此段は上文を承て、心質ずれば事を見る事明ならず、心質倒せYouば事を見る事明なり、明ならYo

得て、禍を福となし、敗を功となせしなり、見つべし應變の至極は轉所に在る事を、今此轉所を得 變の極はもと變の未極より起るなれば、變は常の時に在りて、變の時に俄に變ずるにあらず、此故 れを天子の事になし、素意をも立て、天下をも服して、名を諸侯に擧たるは、管仲が彼轉ずる所を く變移する所を觀るに始る、かの四時の移り行を觀れば、今日は春にして明日は夏と、立仕切たる るあり、又漸々進む者も有、其機根は様々とかはれども、先なし易く知り易ら處に就ていはゞ、親し せしめんとて、心に具る應變の具を琢磨せしむるに、人に聰明不聰明の遠ひあれば、 公これに隨ひ蔡を亡し、楚を伐て名を天下にかじやかせり、されば事の起りは婦人の事なれ共、 り、人情は只現在に就て常住の思ひをなし、變の小なるものに驚かずして、變の極に途方を失よ、 寒、みどりの髪は白首となり、紅顔の美少年は黄而の老翁と成るに至りては、氷炭黑白の變移現然た く老境に入るなり、かく漸々に變じ移る者ゆへ、日々變する所は見へざれ は、春暖•夏熱•秋冷•冬 如くに櫘ずるものにあらず、春の始には冬の氣候殘り、春の終には夏の氣を含み、漸々移り行て、 いつとなくかはるなり、幼さものゝ老に至るも又此理に齊しく、少壯より次第に積りて、いつとな 俄に其道を得

に已に變じたる形の顯るゝに付て知るものは、變を知るの至りにあらず、いまだ變ぜざるの以前よ 皆變なるを知り、一日片時の間も、常住の思ひをなして油斷する事なく、生涯の變を體として、一 り、變の有所を知るものこそ、變を知るの至りといふべし、されば變を知るの至極は、一瞬の間も

夫能以"可」不」測者,爲」測、能以"無」待者,爲」待、商之妙用也、微哉微哉、成"於無形、神哉神哉、 至"於無 風雨雷電、天之變也、榮枯盛衰、時之變也、喜怒哀樂、情之變也、此三者不」可"豫測、無"以有》待、 を語るべからず、一呼吸の間に山は海と成、海は山となる事を知りて、始て共に變を語るべしとなり

## 聲、故能爲。萬貨主宰,也

其罪を糺せし沙汰なし、其上外しく楚の國より周の天子へ貢物を捧る事なし、君今此兩條を以諸侯 に告げ、與國を率ゐて楚の罪を伐ち給はゞ、蔡が楚の與國なれば、必楚の味方となりて城守せん、是 あるYL の癖ありて、夫人の如きもの六人有、其中に蔡の國の女、桓公と共に池塘に舟を浮めて遊此前K殿文の癖ありて、夫人の如きもの六人有、其中に蔡の國の女、桓公と共に池塘に舟を浮めて遊 に於て楚を伐の血祭に先蔡を伐て、楚に與するの罪を糺さば、師に名ありて天下服せんといよ、桓 君今蔡の國を伐て怒をはらさんと欲すれ共、かいる事を以て人の國を伐は、天下の諸侯服する事な びたり、蔡は水邊の國故、此女水に習れたるにや、戯に舟を蕩かして樂みけるを、桓公は水に習れ し、かの蔡の賴とする所は楚の國なり、昔周の昭王南巡漢水に沈められ給ひしより、いまだ周より の遂に聞入給はどる事を知りて、諫る事を止め、打てかはりたる料簡を出して桓公に進めけるは、 事なかりき、桓公怒て兵を發し、蔡の國を踏破らんといふ、管仲諫むれ非聞入給はず、管仲則桓公 **迯げ歸りて返らず、桓公使者を立て女を返せよといへども、蔡の國も楚の國を後楯にして女を返す** Yoる故、蕩かする事なかれと止れども聞入ず、桓公怒て此女を執へ笞たんとせしに、此女蔡の國へ

故に日毎にかはる同じものと思ひ、時の間も止まる事なきに、常住の思ひをなすは、共々應變の事 往く水は斯の如くにして、元の水にあらず、されば天地は骨て一瞬の間も止る事能ざるものなり、 るべからどる所以は、變を以體とすればなり、それ日は東に出で西に沒すれ非、同じ日にあらず、 事の者時に因りて變ず、時に定りたる居所なく、天に變易の道有、天の變易所は測るべからず、測すの者は、 知る事なきものか、惟心を謂與と、見つべし人情の變動常なき事を、されば情は事に觸るより動き、 人なり、然れ共好色攝檢すべからざるなり、孔子曰、操ば存し、含れば亡す、出入時なく、其鄕を すといへり、齊の桓公は賢君にて、我を射殺さんと付ねらふ管仲を擧げ用ひて、國政を任ぜし程の 者なりとも、此所を離れざれば事を成す事を得ず、管子に禍を轉じて福となし、敗を轉じて功とな 路入たる如く、先入主となりて思慮を轉ずる事能はず、情見の障碍とは是をいふなり、いかなる智 め、打てかわりたる所を行ざれば、時の難を敷ふ事あたはず、然れ共愚人の思案は、とりちち桶へ足 行事ならば、窮とはいふべからず、行ね事故窮といふなり、かしる時に當りては、以前の料簡をや 只これ情見の爲に障碍する所あれば、一所に局して多方に通ずるの道を得ず、いつも同じ料簡にて り、其變ずる所より、則よく行つ虫りたる事のよく通ずる路あり、此通ずる所を得るが轉所なり、 通ずと、此意は凡天下の事行つまりて難儀となる事多し、然れ共十分に行詰れば、必變するものな と自由にまはる事なり、此轉所を得るを應變の妙用とするなり、易に曰、窮すれば變じ、變ずれば



츳



何程壓へんとすれ共、くるぃくるりとまはりて壓へられぬといふ事なり、轉ずとはくる りく るり

一天下の變は無窮にして、是に應ずる道を論せば、一事一言を以て諭すべからず、假令能くこれを諭 らず、故に此に知門を開通し、情意を排絕して、よく應變する所以の具を琢磨し、無窮の變通を得 し盡すも、一邊に局する所有りて、萬方に通ずる事能はず、是を以て應變の道を得たりといふべか

せしめんと欲す、それ人生れ得て、具足せる所の應變の具あり、此もの固よく無窮に應じて自在を 其得手々々の所に就き、纔に一線路を通じて大光明を放つ、たとへば低れ籠たる家の窓戸の隙より 得るなれば、情意の爲に障碍せられて變通する事能はず、然れ共人々己が好む所、仕習れたる所、

懸隔するが如し、是其心を鑑すと、其心を盡さざるとの違によりてなり、孟子の所謂、心を鑑せば 見習れざる所、嗜み好まざる所に至りては、殊の外愚なるものにて、先の智見にくらぶれば、天地 習れたる所、嗜み好める所には、皆夫々の發明する所有て、人にも勝りたる智見を出す、其仕習れ 明月の光漏すが如し、これを見認んと欲せば、平生の事に心を付て見るべし、人の仕習れ見習れ聽

性を知るとは則此事なり、蓋孟子の心を盡すとは、天下の事々に就て心を盡して、其理を極めざる

なり、是斯を水上の胡盧子の如く、粘着すれば則轉ずといよ、此意は水の上に浮めたる胡盧子の、 は無さをいふなり、さればよく心を盡せば、低れ籠たる家に居るもの、一時に舍屋を發きて天外の 月を見るが如し、夫能くかくの如にして、應變の具一時に障碍を打破、無窮の妙用をなす事を得る

Ref.

平氏は嗣子を以盛に、 北條は外舅を以て輿る、一は位人臣の極に至り、一は權四海の威を秉、然れ共 四海の内を保ち、衰の至りは、妻孥だに養ふ事あたはず、吾邦に於て古來盛衰の、尤っものを學ば、 變中の大變なるものなり、人事變にも又小動大變ありて、四時と同じく榮枯盛衰す、榮の至は、富

又人情の變は所謂喜•怒•哀•樂の四ッ、一日中終食の間も無き事能はず、然も是人情中の小動にして 霽水・建武の戦に、或西海に一家を滅し、或は鎌倉に一族を亡す、是皆人事中の大變なるものなり、

然るに其能く側るべからざるものを以て測る事をなし、よく待事なきものを以て待事を なす もの よ、此三ッの變の起るは、彙てより其期有事なく、豫めに測待設て備をなす事能はYoるものなり、 事を敗るに至らず、其大動に至りては、小なるものは命を損じ家を破り、大成者は國を亡し天下を失

の主宰して、其奪予を自在にする事を得たり、白圭が所謂、吾術を學んと欲すといふ事も、これを は、商術の妙用なり、其術の至りは深神妙にして、形なきに成り、聲無きに至る、故によく萬の貨

夫四時以、衞而移、幼老以、衞而變、是故知"已變之變",非"知變之至",知"未變之變",知變之至也,知

告ずといふものは是なり

變之至、 能體"終身之變、無、患,一朝之變、秦山崩,於前、不、轉、毗、 西施媚,於側、不、動、情、故能,

應"卒然"無、所"窮極"矣

此段及次の段は上文の意を承て、應變をなす所以のものを鎌磨し、妙用を得る所以を論ずれども、

Digitized by GOOGIC



Digitized by Google



るを知りて、 變の常たるを知らざるを論ず、 本文の意、 聖人の敎を立るは、 専ら常を說きて變を ぐに兵革を以てし、人民命を絕つもの十が七八、是等は皆天道の大動、氣運の凶逆に因る所にして、 四時の風氣惑亂して正を失し、瘟疫流行死者相繼ぎ、或は凶年によりて盗賊所々に起り、これに繼 とす、彼大風・大雨・雷電・晦瞑・山崩・海溢れ、或は大旱・雨降事なく、數千里の間赤地となり、或は 五常の道は、恒あるの性に若よものにして、法制•禁令恒あるの道に因て立る所なり、而も是は是情 のみにあらず、人の情性にも又是有、徒に人の情性に有のみにあらず、天道にも又これ有、彼人倫 未だ奥に權るべからずと曰へり、權は所謂應變の道を權るをいふなり、夫常と變とは事物の上に有 共に學ぶべく、未だ奥に道に適くべからず、奥に道に適べく、未だ奥に立べからず、奥に立べく、 して後に變に處する道を得べし、然れ共世に常の人は多く、常ならぬ人は少さを以て、孔子も奥に 脱ず、如何となれば、常の事は常にありて、時變の事は稀にして有、故に先常行ふの道を得て、而 此段は上文に常と變とを比べ說を承て、天道はもと變を以て體とし常とすれども、人は唯常の常た 始て共に變を語るべしといふを承て、先天變•時變•人情の變を擧て、それ天道は變を以て體とすと の定體・喜怒・哀樂の大過不及なきものにして、其變態を擧ば殘忍・刻薄・放辟・邪侈、色に淫し酒に湎 いへ共、然も其中に微動大動と有、一呼吸の間に止る事なきものは變動の徴にして、是を變中の常 し、種々惡症を出して、此段商術の妙用は變に鷹ずるに有をいふ、本文上に變の常たるを知りて、

」可"循而守,也、可"踐且行,者"可"以語,也"可"循且守,者、不」可"以語,也、所"以不,可」語、 無可

滅し、天下に道を踐て行べきなく、人間に法の循て守るべきなきものなり、此の如きは以て常の道 海は湧て山となり、人は獸の行をなし、獸は人の途に當るが如き、物當然の位を失ふ、事當然の理を 定形なき故なりとぞ となし、常の訓となして人に語るべからざるものなり、語るべからざる所以は、常として語るべき の位にして、山に山蹊の攀べき有、海に海路の濟るべき有、人に入倫の順べきあり、獸に野性の馴 に當然の位有て、事に當然の理有、所謂山はこれ山、海は是海、人はこれ人、獸は獸、これ則當然 山溪、大小の異ありといへ共、皆人の常に踐て行所のもの、取て以て事物各當然の理有に譬ふ、夫物 此段は臕變の事いはんとて、先常有の道と、常なさの道を並べ說く な り、道は則官道•野徑•村路• 物あれば則有とは是をいふなり、蓋是道の常ありて以て語るべきものなり、若夫山は陷て海となり、 べからざるものは、則是當然の理なり、當然の理は人の常に賤て行べき、循て守るべきものにて、

爲,常、未」可 "共語,變、知"變之爲,常、始可"共語,變也 ュ時而變、時無"常居′、天有"變易′、天之變易不¸可¸測、所"以不¸可¸測者、 以¸變爲¸體也、 故知"常之 失道若"有、恒之性、法因"有、恒之道、有、恒者、情之定體、 無、恒者、 情之變態、情觸、事而動、

事因

ばん有べからず

りては變の利を收む、常の利は爭ふ者多く、變の利は爭ふもの少く、故に商の大利を得る大變の時 則存外の變事にして、應變とは、是を處置するの道なり、商の業たる常に有ては利を收め、變にわ すものなり、まして時變の起るには、定りたる體相なくして、いつも思ひがけね所より事起る、故に に在り、然れ共人の情は愚皮ものにて、兼て期したる事さへ、時に臨んではうろたへさわぎて取亂

大變の時に當りて、身の置き所に忙迷して、利の有所に眼の付暇あらず、故に眼前に大利有りとある。 人是を箏ふものなし、是則大商の變に乗じて、恣に大利を得る所以なり、凡四民の事いづれの道に

は變中の大變なり、これに應ずるの道を知らんと欲せば、則變通の理を明にすべし、此篇に變通の も常變有物なれ共、商の業は物價の貴賤によりて利を得る者なれば、常と雖變にして、常ならぬ變

道を論じて、商術の奥妙を知らしむ所以なり、夫れ人の身體に耳目四支の具ありと雖、精神の部用 するに非ずんば、用をなす事能はず、此篇は九篇中の精神にして、餘の八篇を巡用する所以の者な 故によく此篇通ぜは、凡骨を換へ俗體を脱して、變通自在の妙用を得べし、見る者心を用ひず

道之有`常、可"賤而行'也、道之無`常、不」可"賤而行'也、法之有`常可"循而守'也、 法之無、常、不

포

す、殊にしらず王孫は自ら王孫の葉あり、商家は自ら商家の法あり、故に此道を以て千秋萬歲の富

に居らんと欲すといへども、一朝の間も居事あたはざるなりとぞ

〇川篇を五段に分て解釋す、第一段には、權柄の人に借すべからざるを論じ、第二段には商家の利

失ふを事をとき、第四段には、利權手に在れば鼠も虎となり、利權手を失ば虎ぁ鼠となる事を說、 權は、人主といへども参予する事能は70るを說、第三段には、富家の子孫祖先の法を廢て、利權を

難く、是を主どるもの 察 にせずんば有べからず、權に一家の權あり、一郡の權あり、一州の權あ **全篇の主意は主權に在り、權は權變の義ありて、變化移動し易し、且其移動するや尤懲にして知れ** 第五段には、貨財の聚散も利權の得と失にある事を論じて、富家の子孫の必要道を知るべきを說、

たる、先一國の權を得て天下の權歸す、世々其權を失ずして、七世まで覇業をなす、趙高權を執て の権を得たり、公の死するに及びて、五公子國を爭ひ、一國の權分れて齊の政衰よ、晋の文公の覇 り、天下の權あり、齊の桓公の興、管子先一國の權を得て常强の術をなし、諸侯を糺合して天下の

秦亡、石顯楠を取て漢衰ふ、故に權勢の移る、賤婢奴輩といへ共よくこれを盗めり、富商の子孫よく 四要道を明らかにして、利權の移動ところを知り、よくこれを主どりて、永く富を失ふべからず

鷹變とは、時の變に應じて自由自在のはたらさをなし、よく時の宜を得るをいふ、それ人の一生を

學ばしむ、これに反するものは商術を學ばず、肥馬に乗り輕裘を衣て、王孫と流を同じうせんと欲

ならん事を望めども得べからず、扨こそ主位主様の其身にあるは、祖先の法によるを以なれば、其 あるの効に非ずや、故に此の如き人一旦利柄を失ひ、主位主權なき身となりては、一トリの傭人と にて有ながら、能く智勇巧技の士をして、氣をのみ體を屈して其下風に立しむるものは、利權手に 盲野人の癇癪持にて、只我まゝ氣まゝいふ事のみ知りたる、蠢く蟲の如き愚人なり、斯る蠢愚の質

商之所"以爲,商者、不、學"商術、欲,肥馬輕裘、與"王孫;同+流、以"此道,居、富、則不、能"一朝居,也 奢侈之所,移也、不、知,主權、不、能、審,財貨之所,聚散,也、此四者、商之要道、不、可、不、察也、不、知, 夫不、學"商術、不、能、得"小大之用,也、不、知"時務、不、能、得"時置之宜,也、不、勤"習勞、不、能、明" 此段は一篇の末を結び、主權は商の要道にして、財貨の聚散はこれを得ると、是を失ふとに有事を

洪大なる恩澤を思ふて、祖先の法を廢すべからずとなり

論ず、本文の意、商に四つの要道あり、肝要とする所にして、使令•教養•接待•機業は皆四つの要道 ずんばあるべからず、商の商たる所以をしるものは、己商術を明にして、又能く子孫をして商術を れば、財貨の聚散する所を審にする事能はず、此四つのものは商の要道なれば、何れも明察に知ら て宜さを得ること能はず、習勞を勤めざれば、奢侈の移す所を明にすること能はず、主權を知らざ の内に屬す、故に先商術を學ばざれば、大小の作用を得ること能はず、時務を知らざれば、時に置

Ξ

所能,也、身以,蠢愚之質、能使,智勇巧技吞,氣者、非,利權在、手之 効,乎、故一旦失、之、雖、求、爲, 献"萬夫,者、皆低頭而望,立"下風、爲"貨 賄,也、奇翫細工方技之士、聲色之美、思,入"其 門,爲,售"

一傭夫、亦不、可、得也

此段上文に富商の子孫祖先の法を廢して、利權を失ふ事をいふを承て、利權の在る所には鼠も虎と 利権のなき所には虎も鼠となるの意を説く也、本文貨殖傳を引て曰、凡編戶の民十倍の富あ

るものには人是に卑下す、百倍の富あれば人是を憚り恐る、千倍の富あれば人これが爲に使はるゝ

卷の書を讀み、經世の才を抱き、智は天下に秀で、胸に百萬の甲兵を蓄るものも、貨財なければ一 が故なり、勇は三軍冠として、力は萬夫に敵するに足り、單刀に陣を陷しいれ、一箭に三關を破る武 事甘ず、萬倍の富あれば人是が家僕となる、是物情の理なりと見るべし、利權の有所には、人主の 匹夫にも劣り、彼の富者の爲に使役せられて、其命令を受る事を甘ずる者は、其財幣の庇蔭を得る 物を制するの威柄あると道を同じくする事を、殊に今太平の御代に當れば、士に進仕の道なく、萬

貸ん爲なり、若くは彼の巧に新様の奇酛を制作せる細工、扁鵲•倉公の如さ名賢、世に名画妙藝皆

士も、留守居・勘定等の官となり、三都の豪富に交を結び、頭を低て下風に立ん事を望は、其財賄を

其門に入らん事を願ふものは、各々其よくする所を售ん爲なり、かく人に奪まるゝ富家の主人は、 如何なる者ぞと思へば、其身は飽暖中に養育せられて、世間人情の疾苦する所を知らず、多くは文





祖



れば、人主といへどもほしいましに利権を、奪う。こと能はごるなりとぞ 無用の事なり、是則白圭が告じといム所以なり、されば商術には、白圭がいム所の如き玄妙道理あ て水に投ずるが如しと、萬の事此の如きもの許多あり、故に其人あらざれば、いかなる傳授事も皆 て曰、沛公は天授也、他の諸將にてれを語れば、水を以て石に投ずるが如く、沛公に語ば、石を以 其目を悟るものなし、沛公劉邦に留に會してこれを語れば、通徹明にせざるものなし、子房の歎じ ざれば、術を惜みて人に告ざるに非ず、假令是を告るとも、よくこれを悟るものなければ、却て術 自在にする所以なり、人もし我術を學んと願ふもの有とも、我終にこれを告じといへり、白圭が事 が攻て取らんと欲するをよく守る所ある事能はず、是我が獨得する所の術あるを以、天下の財賄を の耻となる故に、これを秘して告じといふ、昔韓張子房三略を黄石に得てこれを人に語るに、よく は使令篇に見へたり、圭が術を行ふは蓋試る所有りて、其長ずる所あるを試み、茍もする而巳に非 に足らず、仁者ありといへども、我が守る所を取て人に與ふる事能はず、强者ありといへども、我

皆擇"可、糊者、使,"子孫,主、位主、様、永不,、失、富、其子孫在"於術中、不、知"祖先之苦心、廢、法長 ♪奢、權移位失、至♪亡」家者、不」可"勝計"也 **今素封之家、其祖先之創、業、皆不、學而知"商術,者也、及"富至,萬、聽"子孫,脩,之、而其所、垂之法、** 

此段上文に白圭の商術をいふを承て、今の世の富商にも又よく術を使ふことのむり、又よく術に使

ば、自ら執てかへす事無さものなる故なり

\守、雖\欲\學"吾術、終不\告\之矣、圭豈惜而不\告乎、假令告\之、遂不\能\悟、故深秘\之曰\不\告 用、兵、商鞅行,法、是也、是故其智不、足,與權,變、勇不、足,以決衡、仁不、能,收予、彊不、能、有、所 焦.被.誅、如何、貧富之道、雖.人主.不.能.奪予.也、故白圭曰、吾治.生産、猶.伊尹呂尚之謀、孫吳 兵權法權、人主所"以執而制"天下,也、借、之者被、誅、利權財柄、富者所"以執而收"餘贏、雖、主、之 らず、各其能に任へ其力を竭し、分に隨て得る所あれ共、未だ其術盡し知るものあらず、よくこれ 吾が生産を治するは、伊尹•呂望の謀、孫吳が兵を用ひ、商鞅が法を行ふが如き者なり、是故に智者 を知るものは、河流の汲離すべからざるが如く、春草の刈り絶すべからざるが如し、故に白圭が曰、 それ富は人の情性、學ばずして欲する所なり、故に智を難して能く索ること有、力を除して財を讓 機·法機·利機是なり、兵機は則兵馬の權天下の王命に隨はどるものをば征伐するの靈なり、法權は 此段は上文を承て、利權は富者の執て財賄を制する所以のものなるを說く、凡天下の大權三ッ、兵 ありといへども、其人と共に時變を權るに足らず、勇者ありといへ共、其人と共に時宜を決斷する **漫にてれを借るものは、忽ち誅戮せらるく事なり、利權は富者の執て餘贏を收る所、これを主とい** 法令の権、天下の不平を平にするの具なり、此二ッのものは、王者の執て天下を制する所なれば<sup>6</sup> へども誅せらる〜事なし、如何となれば、貧富の道は人主といへどもよくこれを奪予る事あたはず、

主、權之所、在、有、威有、勢、威勢可"以傾"主家、故曰、權也者、不」可、借"於人,也 下來而受」制、位之所」在權亦在、位之所」無權亦無、有」位無」權、則爲,虛位、有」權無」位、則爲,陰 盈尺之衡、可、權。天下之輕重、九重之位、 可」朝,天下之倔强、主、權者、天下來而取、稱、主、位者、天

ざれども、人と物と共處へ來りて命令を聞事をなすなり、權と位と名は二ッに別れたれ共、其實は 權ははかりのやもりなり、本文の意、彼はかりのさをは一尺計りに足らぬものなれども、天下の物 侯の權あり、一家の主人となれば一家の權歸す、位の在る所には權も又あり、位のなき所には權も 斤兩を定めに來り、位を主どる者の所へは、天下の人命令を承に來る、此二ツを主どるものは己動 此段は主位・主權の二ッを擧て、利權の人に借べからざる所以を說くなり、衡ははかりのさをなり、 の輕き重きをはかりて其斤兩を定むべく、天子の御座所は九重の内にありて、垂拱きて立るに過ざ も有勢も有、威勢の有處には人みな靡き從よ、靡き從よもの多ければ、遂には主人の家を押領して、 に連りながら主人の權を執ることは、名は家來にて實は家來に非ず、されば權のある所には、自ら威 れ共、逼く天下倔强成る武士共を朝せしめて、其死命を制すべし、權を主どる者の所へは、天下の物 一ッにして、はなれくしなるものにあらず、天子の位に居れば、天子の權有、諸侯の位に居れば諸 故に主人の位は在り乍、主人の權なさものは、名は主人なれ共實は主人に非ず、又家來の席

忌み憚る事なきものなり、故に古き人の言葉にも、權は殺りに人に借すべからずと、一たびに借せ

都會又都會にて機業となるべき事有べし、若夫川を浚へて田となし山を鑿て金銀を得、諸工を括り

愚民を釣るもの有り、職業の基を建んとて、是らの惡輩に欺るゝ事勿れ、凡商たる者の事を謀るは、 て工税を出し、他の工をして非器を作る事を得せしめずなど、種々無稽の事を徇へ、利說をなして

官府の公法、諸侯の國法、土地の支屬する處、官吏の掌用する所、官途の由るべき所に、迂直の違 ひある事を考へ、時事の行はる、所に、儉易の利ある事を知り、村野・間里・市井の間に、種々民情 の異なる有、猾吏•惡少•劍俠•駔儈の姦惡•狹斜•私窩•悲田•乞丐の狹む所、豪士も頭を低る所あり、

をおこなふ事やすし、遠きものは迂遠にして功なし難し、遠近の間に就き、土地のよろしきところ を考へ、不窮の甚業建て、子孫臨時の變にそなふ、これ此篇の專ら主として商家に勸るところなり 獄吏も貴き所ある事を察して、後に時勢に因りて事をなすべし、事の近きものは人皆知りて、これ

## 主權第八

げて數ふべからず、故に子孫の爲に巨萬の儲をなし、素封の基を建て、職業をなすとも、利權を執 りがたくして失ひ易きを知らず、酒色に淫して遊樂に耽り、權移り位失して、家を亡に至るものあ 權は則兵權•法權•利權、執て以て人を制する所以のもの、商家の子弟富有の中に育せられ、利權の執 らず、主位の虛しくすべからざるをしらしむべき事を示す所以なり るの道を知らかれば、船に乗じ棍を失ふが如し、機業に機で此篇を置、子弟をして主権の失ふべか

いふ こくろは、池に魚を養ふ、一年に千石を收得て賣なりとなり 地牧馬二百蹄 なり 牛蹄角手 でず 千足の羊、澤中千足の彘 二重 水居千石の魚陂、タヒを肥することを

なりとも其土地に應じたるものを考へ、これを種て産物を得るなり、無用の地あらば、是等の事も て成功を得るの類いくらも有べし、魏文侯の時に、李克は務て地の力を蠱す、地力を盡すとは、何 牛馬•羊彘•魚陂•樹井の類を蕃息し、近きものは一年、遠きものは十年を待て得る所の利にして、末 異邑に行ず、座して收を待つ、身は魔士の義有て、給する事を取といへり、是土地の宜き所を度り、 田あり、四半なり若は千畝茜・千畦の賞・韮これ皆千戸侯と等し、然も是富給の資なり、市井を窺す、 山居には千章の材、安邑千樹の棗・燕秦千樹の栗・蜀漢・江陵千樹橘・淮北・常山・巴南・河濟の 間手 樹 **埀て概葉となすべし、都て數十年の後に利を得る事を謀らば、今別に力を盡さずして、漸次に施し** 土地により、十年二十年にして成功を得る事を考へ、中年の内に豫め基本を建て、老に至りて子孫に して千戸侯の富を保つゆへに、司馬遷これを繁封といふ、商の機業には是等の事に傚ひ、其の土地 の財の致に比すれば、尤利を得るの晩さものなり、然れども市井を窺ず、異邑に行ずして、處士に の萩•陳夏千畝の漆•齊魯千畝の桑•渭川千畝の竹•及各國萬家の 城•帶郭千畝、 畝毎 に 鍾を出 す の

試みなすべし、又都會の地は是等の事はなし難しと難、帶郭の千畝には、畝に鍾を出すの田有れば、





ども、猶能數百年の國命を保つ事を得るを說く、第三段には、商の機業も又古今時勢の異なる所を量 論じ、後の君子德の尊ぶべきを知らざるにはあらざれども、時勢の然らしむる所、專ら智力に任せ 段には、一篇の末を結びて、農末世を變るの短脩を論じ、末業を以財を致し、本業を以て本を守り、 ざる事を得ず、故に時宜を權りて恩威を施し、王覇雜へて政を治、敎の民を化する古に及ずといへ くして、樂これと比するものを素封といふ、封者は租稅を食事、率百戶にして二百、千戶の君は二 山林•樹竹の類、利を得る事少して世を奕る事長き もの なり、貨殖傳曰、今秩祿の奉、爵邑の入無 謀を遺と雖も、また地の理により本を固うするの謀無るべけんや、所謂本を固くするとは、田地・ 施し難さ所あり、是周の東遷て、ふたたび振ふ事あたはざる所以なり、故に商家の機業徳義を以て孫 の時、地の理、人の和を論じて、專ら人和を以て重しとす、然れども地の利を得ざれば、人和も又 すべくして、智力の事は自ら其中に有、然もまた知らずんばあるべからざるものあり、孟子に、天 あり、機業は子孫に垂て機べきものをのこすといふ、所謂機べきものは徳義の鬱行、以て常訓とな 王覇雄へ用ゆるものと道を同じうして、継業長く子孫に傳ふべきを示すなり、全篇の主意は機業に り、利を得るの早晩、世を匿るの脩短を考へ、創業•守文•施用の異なる所を知るべきを論ず、第四 千、朝覲• 聘享其中に出づ、庶民•農工、商賈率亦歳毎に萬金の息 二千、百萬の家に は二十萬、而 夫傜•租賦其中より出づ衣食の欲、好美する所以を恣にすと言意は、百萬兩の息二 十 萬兩を出す、

倍に暴なれども、これを失ふも又暴なり、其上皆命がけの商にて、常理を以て論ずべからず、財悖

て入るものは又悖て出るとは、是等の類を言なりとぞ

夫農固、本之道也、 宋致、財之道也、以、末致、財、以、本守、之、以、武一切、用、文持、之、則與"王覇雜

用者,同、道也、商之權、道爲、善

○此篇を四段に分ちて解釋す、第一段には、殷・周・秦・漢機業の善惡、歷年の短脩、聖人の智力を後 道を同じくするものなり、されば今の時勢に於て商の職業を建るは、惟斯道を善とするとなり ずといへども、又寛宥をもまじへ、恩澤を以て人を懷くべし、質素を貴といへ共、又禮義をも講じ 長安に遷して根本を固むるの意なり、文を用てこれを持すとなり、其家政を行ふには、嚴重を重ん 宜によりて、不窮の基業となるべきものを買置、子孫臨時の變の手當となすべし、是漢 高 が 都 を て、夷狄の振舞なかるべし、是智者の徳を假りて助を得、力を假て功をなし、王道覇術雑へ行ふと を持するの謀あるべし、本を以て根を固くすとは、或は田地•山林•樹竹•家•屋敷等其人々所々の便 べき事を論ず、夫農業は永久下家を傳へ、根本を固するの道なり、末業は貧を贅け富を致すの道な り、故に創業の商末を以て財を致し、武を以て一切にすと雖、本を以て根を固くし、文を用てこれ 此段一篇の末を結で、商の機業は農末相兼、文武互に用ゆるの術を制し、子孫をしてこれによらしむ

にし、徳行を先んずる所以を陳て、古今時世の異なる所以を說き、第二段には、徳と智力の優劣を

商进九烷属字解卷四

量

神変にまると 成齋混忠 @ @



푳

の遠さには樵を販ぎ難く、千里の遠さには糴を販ぎ難しとは、是は漢土の地は北狄西夷に續さ、西 てれを樹に木を以てす、百歳なればこれを來すに**德を以てす、德は人物の謂なりといふ、意は、** 百里

舟楫を以て運送するものなく、我國海運の自在なるがごときにはあらず、故に百歳千里のところへ 北に海を見る事なく、東海南海は齊と吳越に屬して、中國の稀に至るところ、黃河•淮油•江漢の外 機糴を販げば、運賃に費へて損失多し、故に世の人これを諺になして、利には就べく、不利には就

には徳を以てするに如はなし、徳とは人物の事なり、后稷の稼穡を以て輿り、豳人の老を扶け幼を べからざるに譬ふ、それ一歳の中に利を得んと欲せば、穀を種るに如はなし、百歳を待て利を得る

携へて、大王に從ふがごとき是也、それ成事早き物は、敗る事も又早く、成事晩さものは、敗る事 も亦晩し、穀は一年を以て成り、一歳にして枯る、樹は十年にして成り、敷十年を歴て枯れ、徳は

百年にして人を來し、六七百年にして人を失ふ、されば末を以て農に比すれば、農は一年にして利

於て、子孫相續するものは至て稀にして、農の家は數百年相傳るものあまたあり、是成事早さもの を得るもの、末は一日にして利を得るものにて、利を得る早さは末に如ものはなし、然れ共末の家に

は敗るくも、又早き證とすべし、其餘文吏の刀筆を弄し賄賂を得て、一時暴富の榮をいたし、また は冢を掘り錢を鑄、種々姦惡をなして公法を犯し、幸にして免るゝもの無きにしもあらず、或ひは

博戯の惡業をなして家を輿し、稀に子孫に傳ふるものあり、是等の窩を致すは、末に比すれば又十

勢の然る所止む事を得ざるものなり、是秦以來天下を得て、久遠に傳ふるものし作爲なり かりて功をなす、専ら王道を用ひず、覇術を辨へて政をなす、善道の盡ざる事を知るといへ共、時 に是を助く、攻るもの多きいたりは天下ともにこれを攻む、故に智者は德を假りて助けを得、力を 理誠に然り、然れ共柔は人の助る所にして、剛は人の攻る所なり、助るもの多きのいたりは天下共

雖、少、傳、世也長矣、弄、法犯、姦、博戲惡業、得、錢也雖、暴、失、之亦暴、財悖入者、又悖而出、斯之謂也 樹、之以、木、百歲來、之以、德者、人物之謂也、夫成早者敗亦早、成晚者敗亦晚、農之於、末、得、利也、 尚之機業、亦可"以取,譬、傳曰、諺云、百里不,販、樵、千里不,販、穲、居,之一歲、種,之以,穀、十歲 民を役して、新田を墾開し桑麻を植へ、稻田を漑ぎ、歳毎に敷千石の穀、敷千疋の布帛を得て豪農 時治平に及ぶといへども、戶口減少して頹藝・桑麻廢れ、畝丘墟となるもの多し、此時に當て能く小 るを、悉に度り審に論ずるを承取べし、戰國鬬爭の世、丁壯は軍旅に死し、老若は轉漕に疲る、 此段は上文を承て、商の機業を論ずるなり、本文上に王者創業垂統の得失、及び今古時勢の異同わ

るは、徳を以て興るもの〜如し、若くは大旱・風雨・洪水の變に乘じ、米穀を多く求めて百倍の騰價を 百里は樵を販がず、千里は獾を販がず、居こと一歳なれば、これを種るに敷を以てし、十歳なれば 承けなど、都て機利に就て豪富を得るは、皆智力をもつて奥るものに似たり、貨殖傳に日、諺に言、

となり、或は山林を開て竹木・銅鐵を出し、或は海に就て魚。鹽の利を射、子孫業を脩めて為張大に至





先敗れて後に克ん、漢楚の戰に高祖の項羽に克是なり、それ德は柔なり、力は剛なり、柔に克つ共

仁徳なる、公孫贊の暴惡に克こと能は沂る是也、又智のふかきものを以、力の大なる者と戰は、智

する事あらば、周は遂に天下を得べからず、是湯の徳澤久遠に及ぶ所なり、又春秋の時に當て周政 無道なる猶天下三分の一を失はずして、土崩瓦解の勢ひなし、此時に當りて冲庸の君と雖舊政を復 は是なり、又久遠に傳ふるは德に若はなしとは上文に說く所、殷周世を傳ふる者皆六七百年、紂の 時機に當ることを得て、是を用ひて天下を得る所以なり、本文に所謂時機を權る智にしくはなしと を勸め、鄭食其が滎陽を收め敖倉に據らん事を說き、婁敬が關中に称するの策を立る、是みな能く 信が項羽の弊を論じて、是に反して行はゞ、天下をば得べしといひ、薫公が義帝の喪を 發 せ ん 事

施す所も又異事有、今試に徳と智力と力を角するの道を論ぜん、夫徳の大なるものを以、力の大な はざる是なり、又徳の小なる者を以、力の小なる者と戰ば徳克事能はず、後漢の末三國の時、劉虞の 力餘ありといひつべし、然れ共億兆の衆億兆の意を以戰ふ故、武王の三千一心の衆に敵する事あた 方なし、故に智力は專ら攻伐に用ゆべく、徳は專ら守文に用ゆべし、守と攻と勢の異なるを以て、 赧王の秦に降る、周獪三十六縣あり、是文武の德澤の久遠に及ぶ所なり、それ德は方あり、智力は 綱を失ふと雖も、天下猶周を尊ぶ事を知る、五覇の强大なる、猶周室を尊を以て名とせざるはなし、 るものと戦、力克が如くにして遂に克こと能はず、牧野の戰に紂の衆は億兆、凶惡猛烈の士多し、

するが、差地・染地を韓彭に許して自戦せしむなどは、能く天下の勢ひを揣摩して、項羽を切削 つべし、智の大なるものは聖賢も是を稱す、智大なるものとは、無理をせぬ智なり、また小智と雖 すといへ共、共智大小の異なる所は天地懸隔、陳平が六たび奇計を出せしは、敷を挟み術を用ひて 一時の利害を制するにて、智の小なるものと謂つべし、張良が鴻門の危さを発しめ、前箸をうりて一時の利害を制するにて、智の小なるものと謂つべし、張良が鴻門の危さを発しめ、前箸をうりて一 も、よく時に當れば用をなす、是又用ひざる事能はざるもの有り、かの高祖の臣張良・陳平並べ稱 智の大なるものなり、故に高祖も良を三傑を称して、東下はは故とあら | MAN は は なるし事を得たり、北部間 ※ 中に王たらん事を勤め、韓 ない 事と説き、基敬が闘やに称するの策をする 天下をはれてしといる、並公が養前の夷をなせる事

となすべからず、古の聖人専ら徳行を重んじ、智力の事を黜くものは、厥臨謀をせんがためなり、

徳行を以て天下を得るもの非ず、故に其世を傳ふる多さものは三四百年、少さものは百年に過るこ 然るに世降り道衰ふるに及て、専ら智力に任せて、功業の速に成ん事を欲す、秦漢已來いまだ嘗て

と能はず、此根本固からず、淵源ふかからざるゆへなりとぞ

夫得"暴功,無,若,力、權"時機,無,若,智、傳"久遠,無,若,德、德也者可"以難、智力者不,可"以難、守

戰、則德不」能」克、以,智之深者,與,力之大者,戰、則智先敗後克、夫德者柔也、力者剛也、柔者 人 攻勢異也、夫以"力之大者、與"德之大者"戰、則力如」克、遂不」能」克、以"德之小者、與"力 之小 者"

之所、助、剛者人之所、攻、故智者假、德得、助、假、力成、功、雜"王霸,爲、政、非、不知"善之不,盡、時

勢之不、得、已也

**此段上文を承て、徳と智力の優劣を論じ、後世専ら智力に任ずる所以を說くなり、本文夫暴功を得** 

は、力にしくはしくはなしとど、項羽が上將軍宋義を斬り、其兵を領して黄河を渡り、釜を破り船を るは力になしといふは、智力は聖人の黜くる所なりと雖ども、一時に崛起て暴に功業を建る事を爲

沈めて必死を示し、秦の章邯と一日の間九たび戰ふて、大に秦の軍を鉅鹿城の下に破り、諸侯の兵四 十萬を幷せ秦の國に入り、秦の降王子嬰を殺し、始皇の塚を發き、阿房宮を燒さ、 三年にして天下を

得、自立して覇王と稱するもの是なり、され共虎頭に乗り得て、虎の尾を收る事を知らず、僅に五

ると、十年に呂后韓信を給てこれを斬る、十一年梁王彭越を誅す、淮南王黥布反す、帝自ら將とし **諸侯群臣皆朝賀す、謁者禮を治し、諸侯王以下を引て奉賀す、上の曰、乃今日皇帝の貴たる事を知** 

滅す、多士の憤を積み、四海の怨を畜ふ、是に於て何進戎を召し、董卓釁に乗じ袁紹の徒從て難を 光武中興して漢業ふたくび盛に、明帝殤安質の五帝を歴て桓靈にいたり、姦回を保養し、忠良を殄 委し、孝哀不明にして嬖幸朝に盈ち、孝平幼冲を以て位を離ぎ、王莽これに因て遂に漢祚を移す、 劉氏を安ぜんものは必勃ならん、此後は亦汝が知所に非ずと、上崩ず、漢王たるもの四年、帝たる。 陳平以て助くべし、平智餘りあれ共、しかも獨任じ難し、周勃重厚にして文少し、大尉となすべし、 後蕭相國死せば、誰かこれに代べきものぞ、曰、曹繆、其次を問、曰、王陵、然も少しく聽なり、 もの凡十二年、其後惠•文•景•武•昭•宜の六代を歴て元帝に至て、淡業始て衰ふ、孝成帝政を外家に **これを撃つ、十二年帝布を破て還る、上の布を撃つ時流矢に中らる、疾甚し、呂后間、陛下百歳の** 

・を積と智力を角するの違ひ有を以てなり、孟子曰、君子業を創め統を垂れ、継べき事をなす、善の・一

四百二十六年にして漢滅ぶ、上に說所は殷•周•秦•漢の輿亡所以なり、其年を歷るの遠近あるは"德 構へ、遂に乘輿を播越し宮廟荒となり、大命殞絕す、高祖五年に帝と稱せしより、是に至て二十四世、

謂なりといふ意は、子孫に教へ相機で行ふべきものは、善道より外になし、如何となれば、智を以 てするものは、酢肉なきこと能はず、力を以てするものは、暴行なることだが、酢肉を含ては能調



业七

ず取は、韓信に如ず、此三人は皆人傑なり、我れ能これを用ゆ、此我天下を収所以なり、項羽は一 らず、夫籌を帷幄の中にめぐらし、 陽は四面に敵を受て、武を用ゆるの地にあらず、闖中は殺函を左にし、隴蜀を右にす、三面を阻し 四塞以て固とす、陛下秦の故を案せば、此天下の亢を楹て其脊を拊つなり、上張良に問、良曰、洛四条四条以て固とす、陛下秦の故を案せば、此天下の亢を楹て其脊を拊つなり、上張良に問、良曰、洛 說、洛陽は天下の中にして、徳あれば興り易く、徳なければ亡び易し、秦の地は山を被り河を帶び、 の范増われども用ゆる事能はず、此我が爲に禽にせらるし所以なりと、群臣悅服す、齊人婁敬上に し、餽餉を給て粮道を絶ざるは、我れ蕭何に如ず、百萬の衆を連ね、戰ばかならず勝、攻ればかなら 如 上の曰、我が如きは幾何に將たらん、信が曰、陛下は十萬に將たるに過ず、上の曰、君に於ては何 霊夢に遊び、諸侯を陳に會し、因てこれを擒にす、 赦して淮陰侯とす、上嘗て信に諸將の能否を問、 て守、敬が語是なりと、即日に西して關中に都す、六年楚王韓信反すと告て、上陳平が計を用ひて 儒者は興に進で収がたし、奥に成を守るべし、願くは魯の書生を徴て、共に朝義を興さん、上これ 天授なりと、群臣酒を吞て功をあらそふ、醉て或は妄呼し、劒を拔て柱を撃つ、叔孫通上に說て曰、 兵に將たる事能はず、しかも善く將に將たり、此信が陛下の爲に擒にせらるゝ所以なり、且陛下は に隨ふ、通徴す所及上の左右弟子百餘人と、綿콨を野外に作りてこれを習はす、七年長樂宮成る、 Ħ 臣は多々益辨ず、上笑て曰、多々益辨ぜば、何を以てか我が爲に擒にせらる、曰、陛下は 勝を千里の外に決するは、我子房に如ず、國家を治め百姓を撫

る、願くは急に渡れ、羽曰、籍江東の子弟八千人と江を渡て西す、今一人還る事なし、縦ひ江東の父兄 死を決し、願くは諸君の爲に決戰し、必圍を潰し將を斬り、諸君をして知らしめんと、皆其言の如 年、七十餘戰す、未甞敗せず、今卒に此に困む、これ天我を亡すなり、戰の罪にあらず、今日尚く 中へ陷る、漢の追兵これにおよぶ、東城に至り乃二十八騎有、羽其騎に謂曰、我兵を起してより八 に入、これを園事敷重、羽夜八百餘騎を從へて、圍を潰りて南出す、淮を渡りて道を失ひ、大澤の ム、皆兵を引て來る、黥布亦會す、羽垓下にいたる、兵少く食蠹く、信等これに乘ず、羽敗れて壁 凌にいたる、韓信•彭越期にいたらず、張良漢王に勸む、楚地梁地をわりて兩人に許せ、王これ に隨 憐て我を主とすとす、我何の面目ありて復みん、獨心に愧づといつて乃刎死す、楚地悉く定る、王 し、是に於て取し烏江を渡らんとす、亭の長船を艤ふて待て曰、江東小なりと雖、亦以て王たるに足 兵體疲る、今釋して蟄ずんば、此虎を養ふて自ら患を遺すなり、漢王是に隨ふ、五年漢王羽を追ふて固

奥ふ、天下と其利を同じらす、項羽は然らず、功有者をばこれを害す、賢者をばこれを嫌ふ、蹴て 下を失く所以の者は何ぞや、髙起王凌劃で曰、陛下は人をして城を攻め地を掠せしめ、因ててれを く、帝洛陽の南宮に置酒す、上曰、徹侯諸將皆言へ、我が天下を得る所以の者は何だや、項氏の天 還て齊王信の壁に入て共軍を奪ひ、信を立て楚王とす、彭越を梁王となし、漢王皇帝のくらねに即 勝とも人に功を奥へず、地を得ても人に利を奥へずと、上の曰、公其一を知りて、いまだ其二を知

す、大公呂后を歸し、解て東に歸る、漢王も亦西に歸らんとす、張良•陳平曰、漢天下の大半を有つ、楚 く、韓信また兵を進てこれを撃つ、羽漢と約し天下を中分にして、鴻溝以西を漢となし、以東を楚とな 即興王たらんのみ、何ぞ假を以てせん、信を立て齊王とす、漢黥布を立淮南王とす、項王助け少く食器 **ム.漢王大に怒て是を罵る、張良・陳平足を躡み耳に付て語る、漢王悟る、復罵て曰、丈夫諸侯を定めば** 齊を破る、齊王食其を煎殺以て走る、韓信巳に楚の救龍且を破て、假の王となりて齊を鎮めんと請 敖倉の栗により成皐の險を塞んと、漢王是に隨ふ、酈食其漢王の爲に齊王に說く、これを韓信襲て 皆城東に之て觀る、漢王西門より去る事を得たり、項羽紀信を燒殺す、酈食其王に說て滎陽を收め、 日、単急なり、請楚を誑さん、乃漢王の車に乗りて東門より出づ、日、食盡て漢王出降すと、楚人 織つ、羽大に亞父をうたがふ、骸骨を請て歸る、疽脊に發して死す、楚漢王を圍事益急なり、紀信 心を疑しめば、整を破らん事必せり、漢王平に黄金四萬斤をあたへ、其出入を問ず、平多く反間を 不に謂て曰、天下紛々たり、何れの時か定乎、不が曰、項王が骨鯁の臣亞父塾數人、反間を行て其 用ひば大事は去ん、漢王食を輟め哺属て曰、竪儒幾ど乃公の事を敗り、趣に印を銷さしむ、漢王陳 や、且楚は惟より彊ものなし、六國また撓て是從ば、大王焉得てこれを臣とせんや、誠に客の謀を 地を欲望するなり、いま復六國の後を立ば、遊士各歸りて其主に事ん、大王誰と與にか天下を取ん 命を制するや、共七に曰、天下の遊士親戚を離れ墳墓を棄て、大王に隨ふて遊る者は、徒に尺寸の

2:-

を弑せしものを撃んと、漢の元年漢王五諸侯の兵五六十萬を率て楚を伐、項羽方に齊を撃つ、これ

人悉く關中の兵を發し、三河の士を收め、南の方江漢に浮で下り、願くは諸侯王に從て、楚の義帝

食す、具に良に皆ぐ、良日、精前箸を借りて大王のために籌せん、遂に八難を發す、其一に日、昔 たりとす、酈食其漢王に説く、六國の後を立ょと、王の曰、趣。に印を刻せと、張良來謁す、王方に 布悔怒て自殺せんとす、出て舍に就に及で、帳御•食飲•從官皆漢王の居の如し、又大に喜で望に過 斬、趙歇を檎にす、韓信李左軍が策を用ひ、辯士を遣り書を燕に奉ぜしむ、燕風に從て靡く、隨河 を絶ち、西して大王と滎陽に會せんと、王張耳を遣り與に倶にせしむ、漢軍大に趙を破りて陳餘を 爲に流れず、漢王を園む祁三匝、大風西北より起るに會て、木を折り屋を發く、砂石を揚て聾くら 九江王黥布に說ら、楚に畔て漢に歸せしむ、旣に至り、漢王方に床に踞し足を洗ひ、布を召て入見す、 てれを伐しむ、信旣に魏を定め、兵三萬人を請ひ、願くば北燕趙を擧げ、東齊を擊ち、南楚の糧道 し行ふ、闘中の戸口を計り、轉 漕 て兵を調ふ、未嘗て乏絶ならず、魏王豹叛す、漢王韓信をして 悉く滎陽に詣しむ、漢軍復大に振ふ、蕭何關中を守り、宗廟•社稷•縣邑を立て、事の便宜なるを施 し、王數十騎と遁る事を得たり、漢王滎陽に至りて諸の敗軍皆會す、蕭何また㈱中の老弱を發し、 を聞て自ら精兵三萬を以て還て漢を擊つ、大に漢の軍を睢水の上に破る、死者二十萬人、水これが

湯式の柴料を伐て其後を封ずるものは、鮑共死命と制することを貶りてなり、今陛下能く項籍が死

力を以てせず、大王宜しく三軍の衆を率て、これが爲に案服して、以て諸侯に告てこれを伐つべし にせば、敵の心服すべし、項羽無道して其主を放殺す、天下の賊なり、夫仁は勇を以てせず、義はない。 護軍中尉に拜し、盡く諸將を護せしむ、賭將復いはず、漢王洛陽にいたる、 なり、今尾生•孝巳の行あり共、成敗の敷に益なし、大王何の暇ありてこれを用ひんやと、漢王平を ば諸將の金を受、願くは王是を祭せよ、王魏無智を責む、無智臣言ふ處は能なり、大王の間所は行 益めり、魏に事へて容られず、亡て楚に歸す、又容られず、亡て漢に歸す、今大王護軍たらしむれ 魏無知に因て漢王に見ゆ、拜して都尉繆乘典護軍となす、周勃王に言て曰、臣聞平家に居て其嫂を 郡を襲み、邯敗死す、塞王司馬欣、翟王董毀翳皆降る、漢二年項籍義帝を江中に弑す、陽武の陳平 **諸將を部署し、蕭何を留め巴蜀の租を收めて、軍の糧食を給しめ、兵を引て故道より出て、雍王章** 信敷々蕭何に語、何てれを奇としてれを漢王に進む、漢王拜して大將となし、遂に信が計を用ひて て、三秦を還り定めば、天下を圖つべし、王の國に就に及びて、何を以て丞相とす、初め淮陰の韓 攻んとす、蕭何諫て曰、願は大王漢中に王として其民をやしなひ、以て賢人を致し巴蜀を收め用ひ 蜀漢中にわたり、關中を三分にして秦の降將三人を王とし、以て漢の路を距み塞ぐ、漢王怒て羽を 日、篠にしたがふものは昌へ、徳に逆ふ者は亡、師出る時名なきは、事速にならず、其賊たるを明 是に於て漢王義帝の爲に襲を發し、賭侯に皆て曰、天下共に義帝を立、今項羽これを弑す、寡 新城の上老熊公遮眈て

遊九舖因字解卷四

"一侯を亡し、至尊を履て六合を制す、蔵朴を以天下を鞭笞す、威四海に振ふ、始皇已に沒して餘威殊俗

に震ふ、然るに陳渉は甕牖縄樞の子氓隷の人にして、巡徙の徒なり、材能は中庸に及ず、仲尼•墨翟

族を亡す、試みに山東の國をして、陳涉と長を度り大を絜べ、權を比し力を量しめば、年を同うして なし、竿を揚て簱となす、天下霊の「會」がごとく、響の應ずるが如く、山東豪傑遂に並び起て秦の の賢・陶朱・猗頓の富有に非ず、疲散の卒を率む、數百の衆を將て、轉じて秦を攻む、木を斬て兵と

にして、然後に六合を以て家とし、崤凾を宮とし、一夫難を作して七廟墮たれ、身人の手に死し、 語るべからず、然れども秦は區々の地を以て萬乗の權を致し、八州を招き同列を朝せしめ、百有余年

字は季、沛の豊邑中陽里の人なり、寬仁にして人を愛す、意豁如たり、大度ありて家人の生業を事 とせず、年壯に及で泗上亭長となる、陳渉の起る時劉季も又起る、楚に歸して沛公となる、楚懷王 天下に笑はるゝは何ぞや、仁義施さず、攻守の勢異なればなりといへり、淡高祖は劉氏、名は邦、

沛公をして秦をやぶらしむ、關に入て秦王子嬰を降し、旣に秦を定む、還て覇上に軍し、悉く諸縣

及蓋は罪に抵らん、餘はこと(~く秦の苛法を除き去ん、秦の民大に喜ぶ、項羽天下を分ち諸將を んと、我應に關中に王たるべし、父老と法を三章に約せんのみ、人を殺すものは死なん、人を傷り の父老豪傑を召て謂て曰、父老秦の苛法を苦む事久し、吾諸侯と約す、先베中に入らん者は王たら

王とし、羽自立して西楚の覇王となるの日、巴蜀も又闢中の地なりと、沛公を立て漢王となす、巴

黑





弄人

Digitized by Google

日本經濟

卷二十

じ約解け、争て地を割て秦に隨ふ、秦餘力ありて其弊を制す、利に因り便に乘じて天下を宰制し、 岡の師遁れ逃れて敢て進まず、秦は亡失遺鏃の費なくして、天下の諸侯已に困めり、是に於て從散 河山を分裂す、始皇にいたるに及で、六世の餘烈を奮ひ、長策を振ふて宇内を御し、二周ヶ存で諸 を弱めん事を謀る、嘗て什倍の地、百萬の衆を以て關を仰て秦を攻め、秦人胤を崩て敵を延く、九 手と拱て西河の外を取る、孝公旣に沒して。惠•文•武•昭•襄故業ヶ守り、遺策により南の方漢中を 内には法度を立て、耕織を務め、守戰の具を脩め、外には衡を連ねて諸侯を闢しむ、是に於て秦人 十有五年なり、前漢の賈誼の秦を 過 りとする論に、秦の孝公贈函の固に據り、 韓廣燕の地を略し、自立して燕王と成る、楚の將周市魏の公子咎を迎へて魏王となす、二世三年趙 君臣固く守りて以て周室を窺ふ、天下を席卷て、四海を囊括の意有、 是時に當りて商君これを佐く、 髙二世を望夷宮に弑し、公子嬰を立て秦王となす、嬰已に立て趙高を族殺す、子嬰立て四十餘日に 應ず、沛人劉邦沛より起る、項梁兄の子籍と吳中の兵を擧、齊 人 田儋 自 立して齊王となる、趙の <鑾死せらる、陽城の陳勝•吳廣嶄に起る、諸 郡 縣 秦 法をくるしむ、爭て長吏を殺し て以 て勝に して沛公開に入、秦滅ぶ、始皇二十六年に天下を幷せてより、二世三世而亡ぶ、帝と稱するもの止 して志を肆にせん、二世これを然りとし、更て法律を爲る、益刻深なるを務とせり、公 子 大 臣 多 西巴蜀を擧げ、東の方膏腴の地を割き、北の方要害の郡を收む、諸侯恐れ懼れ、會盟して秦 雅州の地を擁し、

趙を滅し、二十三年王賁魏を滅し、二十四年王翦楚を滅し、二十五年王賁燕を滅す、二十六年王賁 より、孝文王莊襄王の二代を歴て始皇帝にいたる、始皇立て十七年に內史韓を滅し、十九年に王翦

平臺に崩ず、秘して喪を發せず、咸陽にいたりて始て喪を發す、小子胡亥立、これを二世皇帝とす、 令を學んと欲するものあらば、更をもつて師とせん、制して曰、可なりと、三十七年に始皇沙丘の らば、市に棄ん、古を以て今を非るものをは族せん、すてざる所の者は醫藥•卜筮•種樹の書、若法 す、群下を率て以て謗を造す、臣請史官の秦の配に非よりは皆これを燒ん、詩書を偶語するものあ 黔首を惑亂す、 令の下る事を聞ては、 各々其學を以て是を譏り、 入ては心に非り、 出ては巷に議 姓家にありては農工を務め、士は法令を學習す、今諸生今を師とせず、古を學びて以て當世を非る、 萬人を發し、北の方匈奴を伐て長城を築く、臨洮より起りて遼東に至る、延袤萬餘里、三十四年に め、天下を分ちて三十六郡となし、守尉監を置て土を守り民を治む、三十二年に蒙恬を造し兵三十 齊を滅す、十七年より二十六年迄のあいだに六國を滅し、初めて天下を幷せり、先王封建の制を改 丞相李斯上書して曰、異時諸侯幷び爭ひ、厚く遊學を招く、今天下已に定り、法令一ツに出づ、百

んとす。高日、陛下法を、戦し刑を残った、強くははいいというというというというでは、いれをあった。 二世胡亥趙高にいって曰、われ耳目の好むところを悉し、心志の樂む所を窮め、以て我が年を終

小力を繋せて畊穢を本業とす、栗布を致すこと多さものは其身を復す、末利を事とし、及怠りて貧 同じらす、軍功あるものは、各玄千を以て餌を受く、私闘をなす者は、各輕重を以て刑を被る、大

と、去りて魏にゆく、魏これをうけず、これを秦に内る、秦人車裂にして以て殉ふ、鞅法を用ゆる じて惠文王立、公子虔の徒鞅が反せんと欲すと告ぐ、鞅出亡て客含に止まらんと欲す、店の家人の 貫ふ、商君の法に人の驗なさものを含せばこれを座せんと、鞅歎曰、法をなすの弊一に此に至るや に賦税の法を爲る、是に於て秦人富强なり、鞅を商艾の十五邑に封じ、號して商君といふ、孝公薨 議するものなし、民に令して父子兄弟同室の内に息まるものを禁ず、井田を廢し阡陌を開きて、更 てと酷なり、 の、來りて令の便なるをいふ、鞅が曰、皆法を亂るの民なりと、盡くこれを邊に遷す、民敢て法を 家々給人々足り、民公の戰に勇にして、私の鬬に拙し、鄕邑大に治る、初め令の便ならずといふも 師公孫賈を黥す、秦人皆令に趣く、これを行ふこと十年、民道に遺たるを拾はず、山に盗賊なし、 法の行はれざるは、上よりこれを犯せばなり、君の嗣は刑を施すべからず、其傅公子虔を刑し、其 らば五十金を與へんと、一人ありこれを徙す、輛五十金を與ふの令を下す、太子法を犯す、鞅が曰、 よく北の門へ徙すものあらば十金を與へんと、民これを怪てあへて徙ものなし、復曰、能く徙者あ きものは、率て以て收撃とす、令巳に具て未だ布せず、三丈の木を衂都の市の南門に立、民を募て 歩六尺に過る者は罸あり、灰を道に棄るものは刑を被る、嘗て渭に臨で嘗を論ず、渭

6 对船沙湖省卷二寸

則是西周の畿内八百里の地なり、其後八代を歴て穆公にいたり、百里奚•蹇叔•由余等西戎に覇たり、 襄公にいたり、犬戎周の幽王を殺す、襄公周を救て功有、封ぜられて諸侯となり、岐西の地を賜ふ、 て附庸と成、秦に邑す、非子より十代を歴て秦仲にいたりて、はじめて大なり、夫より莊公を歴て 周の孝王の馬宦となりて、隴州の汫水•渭水の間に馬を主どる、馬大に蕃息す、此功により土を分ち 祖先柏騶舜翳臣下となりて、贏氏の姓を賜ひしより、蜚廉といふものあり、蜚廉が後非子馬を好み、 り、殷紂王の無道を伐て天下を得、世を傳ふる事三十七代、八百六十七年を歴て天下を失ふ、秦は で受命の君とし、天下を三分にして其二を有ち、太公望呂尙を得て師とし事ふ、文王の子武王に至

もの有、魏の國にいたりて惠王に仕ふ、惠王用ゆる事能はず、秦にいり嬖人系監に因て孝公に見へ、 する者あらば、我其官を奪くし、これに與ふるに分土をもつてせんと、時に衞の國に公孫鞅といふ しめて、諸侯の會盟に、奥、ならず、孝公令を下していふ、賓客群臣能く奇謀を出して、秦の國を强 其後十六代を歴て孝公にいたりて、 黄河•華山以東の張國六ッ、小國十餘、皆夷狄を以て秦を擴せ

説くに帝道王道を以てし、 三變して精道となして、 後張國の術におよぶ、 公大に悅んで、 心を決

ず、奥になるを繋むべしと、卒に令を定め、民をして什伍をなし、相收司で連座せしむ、姦を告づ して法を變ぜんと欲す、されども又天下の己を議せん事を恐る、鞅が曰、民は輿に始を墜るべからして法を變ぜんと欲す、されども又天下の己を議せん事を恐る、鞅が曰、民は輿に始を墜るべから るものは腰斬にす、姦を告る者は、敵を斬と賞を同じらす、 養と呼ずるのは、敵に降るものと目と

孫文王、

邑し居る、豳人曰、人なり失ふべからずと、老を扶け幼を携へて從ふ、他の旁衂皆是に歸す、亶父の

| 西伯となりて徳を修む、處芮の誣止みてより、北方の諸侯西伯に歸するもの四十五、皆以

す、十四代を經て古公亶父に至り、獯鬻これを攻む、豳をさり漆沮を渡り、梁山を踰へ岐山の下に

覆ひ、遠く是を望ば、欝葱として山の如く、然れ共烈風にも傷られず、暴雨にも壊たれず、依然と して繁茂するものは何ぞや、蓋梢末數十丈なれば、本幹もまた數十闃、枝葉里許を覆ば、盤根もま の異あるゆゑなる非を論ず、本文のこころ、彼大木の植立するを見れば、亭々數十丈、枝葉里許を

ぜらる、十三代を壓て湯王にいたり、幣を以て伊尹を招き、徳澤禽獸に及で天下服す、夏の桀王の 業を世々に傳へて、子孫永く天下を保す、また此理に齊しく、祖先の創る所、善盡し美盡して、後 の集るが如く、溝洫皆盈て其勢禦べからざるに似たるも、其涸る事立處にして待べしと、王者の洪 の日、原泉混々として晝夜を含ず、科に盈て進む、いやしくも本なさことをなさば、七八日の川 た是に倍す、傷折の愁なくして、千歳の壽を保つゆへなり、惣じて本あるものは皆此の如し、 に餘潔遠く子孫に及ぶべし、昔殷湯王の輿る、其祖先契といふ人、唐虞の世に仕へて功有、商に封 に雨

好で、民に稼穡ををしへ、陶唐•虞夏の際に仕て農師となり、邰に封ぜらる、五代孫慶節立て豳に國 の子孫相傳て、天子となるもの三十一世、六百二十九年を歴で天下を失ふ、周は后稷樹を種る事を 無道を惡み、民を弔ひ罪を伐ち、天下得ることを期せざれ共、天下是を貸で天子となす、故に湯王

## 商道九篇國字解四之卷

## 機業第七

篇にて、正心脩身の功をつみ、使令・敎養の二篇にて、家僕を使令し、子弟を敎養するの道を得、接 接待に次で此篇を置き、前世機業の短脩を論じ、人に己が徳を量り力を度りて、機業を建るの法を 待篇にて、人の歡心を得て、賢佐の謀畫を盡し、これを以て事に就ば巨萬の富を得て、商家草創の 機業とは、子孫の爲に継ぐべき基業を建るをいよ、商術知務篇にて、格物致知の工夫をなし、 功成たる事を得べし、創業已に成事を得ば、又子孫の爲に継べる基業を建ずんば有べからず、故に 習學

揮ぶべき事を示すなり

以、德建、基、秦據、崤函、而角、力、漢據、成阜、而頗、智、奕世之長短、有、所、由來、孟子曰、君子創、業 力、欲"功業速成、 垂、統、爲,可、機、 秦漢以來、幷,天下,者、未,皆有,以,德者,也 善之謂也、古之聖人、後"智力、先"德行,者、皆爲,之而已、及"世降道衰、專任"智

此段は本末相因、源流相隨ムの譬を引き、古より垂統の歴年長短あるは、祖先の建る所に深淺大小

夫枝葉之繁茂、則本根之固也,流派之不」竭、則淵源之深也、世業之永傳、則祖創之善也、 昔殷周之興、

=

商道九篇國字解三之卷彩

糊 道九 篤 圖字

解卷三

は前の教養使令の二篇と互に通ずる所あれば、見人幷せ考て其意を了解べし も此の石勒のしわざに習ひ、人に書をよませて聽ものならば、大に利益を得べき事なり、此接待篇

る所を聽て共理に通ずるのさときは、共人の聰明にして事を雁事多き故なり、かの書物ぎらいの人

語を合せ考て、向ふの人の心を知るの法とすべし、若し寸分違ざる事を得んと欲せば、これを熟練

遊をなさんよりは、漢土の文字にても讀み覺ゆべし、都て創業の人は大斧の大木 き り 仆 し、大割 べし、是も六つかしがる人は人に讀せて聽き、その道理を悟るべし、只無用の酒宴•遊輿•青樓の冶 此數事に、固く今の世にいひ習よべき言葉身に行ふべく禮節を考へしめんが爲に是を出すものなり、 及我が言所行ふ所麁忽なる事なく、其時々の宜きに當る事を得て、進退和を失ざるをよしとすれば、 をなす利用ありて、小割をするの利用なさが如く、書を讀み禮節を習など、綿密の功をつむ事あた 本文に學術の事をいへ共、漢土の書は容易に讀べきにあらず、讀事能ざるものは、假名本にても讀 するにあり、此數事を學て言及ものは、接特の道は人の顏色•言語•立振舞を視て其人の意を知り、

れども張良。蕭何・酈食其・陳平・張倉・陸巽・叔孫通等を用ひて、共諫に從事流るしが如く、此數人は

を慢り美女を愛す、尤書を讀事を含らひ、儒者を見れば其冠を取て其中へ溺せし程の含らひなり、さ

はざるものなり、漢の髙昶は匹夫より起りて天下を取し程の人なり、人となり寬仁大度にして、人

よりて此事の休たる段に至りて、幸にてれあるかと言ひしとかや、かく一文不適にても、共動に截日、此の女(1~1) 日、此の如くならは天下は得べからざるに、如何して是を得たるやと不審がり口、火に張良が諫に み、人をして漢書を讀しむ、漢楚合戰の時に酈食其が六國の後を立んといふ所に至りて、石勒鶩で |或は臑者•黄老•女法の吏等にて、文筆を事とせしものなり、又晋の石勒は書を知らず、常に書を好 其言の病を聞て其心の失を知となり、此語とかの其言を聽て其眸子を視れば、人質に 痩 やといふ

擔て一方のみを視る如き人のいよ鮮なり、淫餴の淫は放蕩なりと、放は飼鳥を取遁したる如きをい せどるをいふ、此辭を出す人は、其心の蔽るゝ所有事を知るとなり、是はかの井の中より天を視、板を 此の類に宛つべし、此四ッの辭は相囚て起る、則心の失なり、葢人の言葉は皆心よも起る、心正理 なり、故此辭を聞ては共人の窮する所を知るとなり、是はかの世にいふ渡り者のなけぶしなるもの、 りいふ言葉なり、遁は逃避なりとて、逃吠して人を寄せ付ね事なり、此辭を出す人は、道理にいひ 理を離れたる所を知るとなり、是は彼邪人は正人を指して邪とすといふ如く、邪人仲間の見る所よ なり、此辭を出す人は、心正敷筋を叛れ去りたる所より出る辭なれば、此の辭を聞ては、其心の正 とめたる事正しらを得ず、言語も又淫蕩なるなり、邪辭の邪は邪僻なりとて、不正のかたよりたる の陷る處ある事を知るとなり、是はかの情人眼中に西施を出すといふ如く、心沈溺所有時は、其見 て定りたる事なき辭なり、此辭をいだす人は、心沈溺所あるものなり、故に此言葉を聞ては、其心。このよきまな。 ひ、蔼は水波のなむ~~と動きて定る事無きをいふ、かの何の取とめたる事もなく、ぐれ~~とし なりといふて、水を一方へかたよせ、陂障を築き他へ漏さぃるが如く、かたくなにかたまりて通達 に明にして蔽る、所なければ、共言通達にして病なし、苟にも然らざれば則必この四ッの病あり、 つめられ、困屈も猶まけをしみ、强て向の道理に服する事なく遺ぼへして、向ふの人を寄せ附ぬ欝

じて、耳に立ず氣に障らず、聞人のよく納得する樣にいふがよし、然もよく世態人情に通ずるに非 皆心其正を失て、言語平易ならざるものなり、四辭は所謂彼辭・淫辭・邪辭・遁辭なり、彼辭は、偏陂 も又平易なり、大學所謂、忿懥•恐懼•憂患•好樂、其正心を權動して言顔に顯はるゝ、孟子の四髀も の向ふ所は大抵知るべし、其視聽外に馳るものは、心我に在らざるなり、其言語平易成者は、其心 色を見ずしていふ、これを盲といふと曰り、其言語と顏色舉動を照らし合せて是を察すれば、 聞き、其意趣を知りてこれを投ずるに非ざれば、我が言んと欲する所を通ずる事能はず、孔子も顔 ざれば、程よくあしらひて人の歡心を得る事かたし、凡人に對て言談する、其顏色を見て其言語を るくところの間里の俗禮あれば、しばらく是に順ふがよし、言語は物數少なく、道理やすらかに通 なし、以て立事なしと宜へり、禮法の事は前篇にいよ如く、我國には自ら我國の禮法、及び當時行 醴は天理の節文にして人事の儀則、これを習へば品節詳明にして德性堅定す、故に孔子以ていよ事 るべし、其言たるや温厚にして和平に、風論に長ぜり、故にこれを誦すれば、政に達しよくいよ、 の謠歌の如く、人情に本づき物の理を談ね、其詩を聞て其處の風俗の盛衰を驗み、政治の得失を見 未だ學び候はず、孔子曰、詩を學ざれば以ていふ事なし、鯉退きて詩を學ぶ、かの詩經は今の間里 孔鯉退るて禮を學ぶ、他日又獨立給ふ、孔鯉又其庭を過ぐ、孔子曰、爾詩を學びたりや、鯉が曰、 孔子の曰、いかに鯉爾禮を學たりや、鯉對て未だ學び候はず、孔子曰、禮を學ざれば以て立事なし、

ず、孟子も今の樂は猶古の樂の如しといへば、今謠曲散樂の類是に當つべし、冠婚の吉禮・酒宴の遊 る事あるに、許す許さぬのさかひ、是義に挍へざれば前言を復がたし、是書の接待に用ゆる所な り、世態人情に通じ、風俗の移る所、治亂の由る所を明にする事能はず、古は事に處し 義 を 挍る 史我邦の野史等に至る迄、皆鹊の類なり、是を知らざれば、歴代の制度を考へ、今古の 事 變 を 知 興、樂に非ざれば樂しまず、是樂の接待に用ゆる所なり、書は古の事を記せしものなり、後世の歷 り、書は事に係り、詩禮は身に習ふ、四ツの者皆接待の道に預ると雖も、詩禮の預る所尤多し、言 に、是を詩書に考事なり、詩書は義の府といふは是なり、人と交るの際、人に託し人に 託 せらる り、又子路は物言の麁忽なる男にて、毎度孔子に叱られたり、昔は詩經を學て物言をならひ、禮記 を能すといふて、他國へ使に行て、よく口上をのべて主人の心を致し、隣國の好を失はざりしとな よくあしらうを禮の本意とするなり、いかに禮敬を盡さんとて、切口上にて折目高なるは、人を敬外、タヒタムタム り、又和を知りて和すれ共、禮を以ててれを節にせざれば、又行れずといへり、されば禮と和と程 語進退習はずんばあるべからず、禮に容あり、和をよしとす、論語にも禮の用は和を貴とすといへ よくさいたるが如くすべし、言語の道は至てよくしがたさものなり、孔子弟子にも宰我・子貢は辭命 を學びて立振舞を習らひしなり、孔子嘗て堂の上に獨立ち給ふ時、孔子の子孔鯉趨りて庭を過ぐ、 にするに似て寄添あしく、禮和を失ふなり、茶人の上手の身取まはし宜敷、易らかにしてきめ所の

吾邦の賴朝が千葉之介遲繆を叱て後陣へ下らしめ、太閤秀吉が茶童一人を隨て政宗を山中に伴ふな して馬援を迎へ、鍋馬の賊を遇するに輕騎案行し、劉盆子には盛に軍馬を陣してこれを觀せしめ、 れを責め是を怒るに及で、一は起て醴敬盡し、一は帳御飯食を盛にして其心を悅しめ、光武の岸幘 猗頓の富となる事又難しとすべきにあらず、是接待の道をむすの効験なり、曹操の詩に、周公哺握 して天下歸心すといふは是也、若夫漢高祖が床に踞し足を洗はしめて、酈食其と英布とに遇し、其こ

知るは詩の教なり、是詩の接待に用ゆる所なり、今朝廷に行るゝ所の樂は隋唐の舞にして、上古の 知るといへ共、言語の言方により、聞人の納得すると、せざるとあり、人の情を知り、言語の道を 禮の接待に用ゆる所なり、人の情を知らざれば、言を發してよく投ずる事能はず、假令よく其情を く親踈の人に交、是皆接待の事なり、其人に對して禮をなし敬を致すに、皆其程々ある事なり、是 書を習い禮樂を講ずる、皆接待に用ひんが爲なり、夫父に事へ君に事へ、妻孥・子弟・家僕を使令し、汎 就て心得べき事有、言語の問答、進退の禮節は、接待の尤肝婆とする所なり、敎養篇にいよ所の詩 虎を畵てならず却て狗に類すと、各々己が分を量りて輕忽の振舞あるべからず、扨又接待中の事に ど、或は簡傲輕慢を以て其膽を挫き、或は赤心を推して其心を服す、是接對の變にして、各其用所 を得たるものなり、然も出群の才に非ずんば是をなしがたく、語言、鵠を割てならず尙騖に類す、

樂に非ず、且下樣にて取用ゆべき物に非ず、假令是を用ゆるを許さるゝ共、今の世の人情に切なら

商進九篇國字解三卷



Digitized by Google





家の軍評定に、大將の思慮定る時、御簱楯なしを引て照覽に立れば、諸將再び口を開く事を得ざる を校、長を比、是ぞ今日の圖に當る謀なりと定むるが大將の役にて、尤かたしとする所なり、武田の **岡に思ひ極めたる事に非ざれば成就はなし難し、されば多くの人云よ所の異同あるを集めて、** 短

朱公や猗頓の富の如きに至るも、眼前たるべくなり

り事を決するも此心持有べきなり、かく寳買のすじをはかりて、商家の務に就ものならば、

古の陶

人に謀

家法を立たるは、一決して疑慮なからん爲なり、商の家といへども此理に齊しき事あれば、

已に非ず、賢者を擇で補佐となし、其智見を盡して我が智思を益べし、それ此の如くならば、陶朱・ を以てし、よく此道を行ふ物ならば、陶朱•猗頓の富も立所にして得べき事を說く、全篇の主意は接 を廣め、商業を大にするの益ある事を說く、第四段には、一篇の末を結で、これを教るに接待の道 有用たるをしらずして、接待の道をゆるがせにす、若よく此道を盡さば、賢智の佐を得て我が智思 の道を得たる故なる事を說く、第三段には、愚商の愚なる所以は、其見る所小なるを以て、無用の る尤肝要の務なる事を述て、今の商の接待の道を知らざるを論じ、良賈の大業をなすは、よく接待 も、又牟楯するも、皆此道に由て出る所なれば、深く瞳べき事を説く、第二段には、接待の商に於 〇此一篇を四段に分ちて解釋す、第一段には、君子小人人を待する異なる所を論じ、人の和順する 禮敬を以て人を按待すれば、人心悅で至るもの多し、至るもの多ければ商業繁榮する而

謀は多からん事を欲し、決するは一ならん事を欲すといふ意は、事を謀るは其仕落のなからん事を謀は多からん事を欲し、決するは一ならん事を欲すといふ意は、事を謀るは其仕落のなからん事を まれ紹が人となりを知る、謀多して決少なく、色威レラで贈うすしと識りしは是なり、曹操又曰、我れ紹が人となりを知る、謀多して決少なく、色威レラで贈うすしと識りしは是なり、曹操又曰、 如すると雖も、我腹に權衡度尺ありて、其輕重長短を決定するに非ずんば、いつも小田原許定にて何 當世の務を得べし、是を本文に虚心もつて其言を盡し、詢謀以て其理を盡すといふなり、然も此の 人に物いはせて、其是非を人に詢謀すれば、自ら公論あるものなり、然してのち是を我が心に參考て、 なかれ、これを答れば其人畏れて再びいふ事なし、是古の賢王の言路を開く仕方なり、かく多くの 所の理を盡して知る事能はず、假令其人のいふ所理に當らぬ事あり共、尤なりと受て其非を咎る事 了見を以我が了見となし、其言ふ所の筋を一々尤に承てこれを聞をいふ、此の如せざれば、共いふ **き其量見を盡しめんと欲せば、虚心を以て是を聽べし、虚心とは、我が心に所存を立ず、向ふ人の** 眼溫語を以人を待す、此の如くせざれば、人思ふ所を遠慮なく陳る事を得ざるなり、凡人の所存を聞

く人智慧を取り給ふ故、智慧限有事なし、聖は益聖にして、愚はます / / 愚なりとは、此違ひある 慢を好みて、我れ限の智慧を振ふ故、我が智慧盡て更に智をます所なく、聖人は謙退を好みて、廣

を以ての故と知るべしとなり

故接」之以"和顏、待」之以"禮敬、虛心以極"共言、詢謀以盡"共理、以」之就」事、則陶朱猗頓之富、 可"

立而致,也

**此段は一篇の末を結び、商人の人を接待する道を数るなり、本文上に論ずる所を承て、それ故萬づ** の人に出遇ふ時は、其人の賢愚不肖を擇ばず、先づ顏色を和らげ、禮敬の心を盡して、懇にこれを

あしらふべし、顔色を和らぐるは目を第一とすい心和らかなれば目色に顕れ、身體胖に舉動圭角あ 穏に行れがたし、唐太宗皇帝魏徴に問て曰、群臣の上る奏事を觀れば、共議論する所至極の聽事と る事なく、向ふ人より添よく物云ひかけよし、目に角立て言論すれば、向人の氣に當り、萬づの事

思はるれ共、我前にて陳述するに及では、大に劣る事あるに似たり、此理は如何にてあるやと、魏

事も思ふ様に言葉まはらず、言出す事もあとや先となり、故内にて相認候奏事とは格別に劣り候な 十遍思惟して言上に及ぶ事なり、然るに御前へ出るに及で、殿中の粧ひ法式の嚴なるに心怯れ、何 徴對曰、凡人臣の君の前にて言上せんと思ふ事有時は、數日以前より兎やいはん角やいはんと、數 りと申、太宗尤の事なりとて、それより群臣と言議するに、風釆を收め顔色和らげ給ひしとなり、

葛孔明は、さしも智慧者といはれし人なれども、萬づ人の智慧をかりしと見へて、其評定所の定書 禮を以賢者を招き、其智慧をかりて我智慧とする故、其智の廣く大なる、限り有事なし、昔蜀の諸 盡しすべきにあらず、且人各々能あり不能あり、聖人と雖も兼てよくする事なし、故に古の賢王は

参省は衆思を聚め、忠益を廣むとあり、此意は公の評定所を建る趣意は、人々の思慮する所を

集めて、共好者を擇ぶ爲めなれば、各々覆藏なく思ふ所を言上して、公の益となるべき筋を廣むべ

智慧を以智慧とせず、人の了見を聞ん事欲して人に問ふ事を好み、好て近く淺き言葉迄も取上て、其 しとなり、中庸にも孔子の帝舜を譽めたまふ言を述て曰、舜はそれ大なる智者なるかな、我れ獨の

理ありやと察し給へば、まして道理深き言葉はいふもさらなり、扨人々の言上する處に惡き事あれ ば、取上給はざる而已に非ず、是を際して人にいひ給ふ事なく、其善き言葉を取上てこれを用ひ、

人に對して是は誰某がいひしなりと、其言葉の善を稱揚し給よ、扨又其上げ給よ所は高きに過ず卑

此の如くならば皆人の智慧にして、舜の智慧は一ッもなし、是を大智といふべからずと 思 ふ なら

に過ず、程よき所を取りて是を政事に施し給ふ、是舜の大智たる所なりと、愚なる人の意にては、

然れ共舜の心に桃衡と度尺と有て、其輕み重みをかけ分け、其長き短さを度り定る に非 ずん

ば、いかでか程よき所を知る事を得ん、是大智たる所以なり、孟子も帝舜の事を擧て、舜の農民た

りし時より天子の位に立給ふ迄、皆人の智慧を取り給ふに非ざるものなしと謂り、されば愚人は自

なれ





Digitized by Google

選で魂意になし、其智慧をもかり、其所存をも聞きて、我が知らざる所を廣益の利あり、彼の訑々

の聲音顔色ある人は、智慧をかりて我が智慧となす事を好まず、専ら自分の智慧にほこり、我獨り

智慧者といはれん事を欲す、然れ共何程我が智慧ありとも、廣大なる天下の事を獨して見恭し、聞

須彌山をも容べく、大海を吞べき故、色に顯れ顔に見へざるなり、斯る人には寄添なつきて、これ 其容額を見れば何も知ら四愚人の如くに見ゆるとなり、是盛徳を懷くと雖、胸懷の大に度量の廣き、 く、其表を見ればしもたやの如くに見へ、君子の身に其徳の盛なる事、泰山北斗の如くにあれども、 傷あれ共、其容愚なるが如しと、良賈の家は内に金銀代物山の如くに儲へあれ共、店には一物もな 我に勝りたる物を忌妬ひをいふなり、夫周公すら猶この如くに仰られき、まして其他の半錢文程の られし故、後世までも聖人と稱するなりと仰られき、吝とは心せまく我ほどの者はなしと思ひて、 ざる而已、 才や富を持ものはいふまでもなき事なり、故に老子曰、良賈は深く藏して虚敷が如く、君子盛なる たる才あれ共、若し共才能を負て人に驕り、心吝にてあらば、只才能のみにて、共餘の事は觀るに足 なる事と思ひ、わづかの智慧を是程の事はなしとおもよ故なり、孔子曰、周公は知能技藝人に超過 を愛する人多し、人より添愛して至る者多ければ、徒に家業の繁榮する而已に非ず、賢智ある人を るより起り、足りとする本は、我腹小さく我眼狹く、井の中より天を見るが如く、わづかの金を大 一たび沐するも三たび髪を握り、一たび飯するに三たび哺を吐き、起ちて賢者を接待せ

七人の書面あし、人のよう面のとは、というというというとなった。 とうない はんと 千里の外に 近じの 語なり、 商人は別て人愛とて、 とうとう はいっとう こうとう はいます 、 は前子が寶明明。母は 人愛とす とうとう 者を教せしと明て、路よりはいららなら、近るなし、是を人を千里の外に拒といふなり、孔子音の風へはきて、共卵趙筋子を見んとからばいらざめなし、是を人を手里の外に拒といふなり、孔子音の風へは遠方さへしかなれば、近き所はいられば其色説と聞とに疑れ、近げ空津美屋記るは、三 さて、共卵趙前子を見えらない。 ちょうない 人ととない、 は前子が寶明明・舜華といふこうのとされて、共卵趙前子を見えらない。 大道のない、是を人を干里の外に担といふなり、 孔子音の、こうのはい 人名もない ととしまれるというというという 大卵趙前子を見えらない。 とっちない は人の各種あし、人のようなもとさなり、着人と千里の外に走むの題なり、前人は別で人愛とないらとす者を殺せしと明で、路よりのよう、海のといく鬼を至り給ふに、趙簡子が寶明明・舜華というとするを殺せしと明で、路よりのよう、海のといくと、是と人を千里の外に担といふなり、 遠方さへしかなれば、... 此心あれば其色見と呼とで窺れ、遠方登者其風説を聞て至る者なし、人の善事をいよを用さる貌、此心あれば其色見と呼とで窺れ、遠方登者其風説を聞て至る者なし、 **家業を大にするの費となさん爲なれば、務て人に接るに恭敬譲盡し、溫言怡顏にして汎衆を容るべ** し、孟子に訑々の聲音顔色、人を千里の外に拒むといへり、訑々とは、吾智慧を足りと自慢して、 ねばなられものなり、此段に論ずる所の如きは、徒に怨に遠るのみに非ず、人に接るの道を盡して、 に貧賤なるものより身の重き處あれば、富に至る程我身を慎み人を敬ひ、人に怨を取らざる樣にせ べきやと、子方曰、亦貧賤の者人に騙るべきのみ、諸侯にして人に騙れば其衂を失ひ、大夫にして れば、子繋從者の手前面目なく、田に間て曰、富貴の者が人に驕るべきや、また貧賤者が人に驕る せ、自身車より下りて子方の前へ來り謁す、田子方これを接げ待事麁略にして、禮節をなさゞりけ 人に騙れば則其家を失ふ、貧賤の者は行合ず言用ひられざれば、去て楚越に之事躍を脱が如くと言 へり、子方が此言激に過たりと難、又其理なさにしもあらず、富る身となれば又富る累ありて、實 しょう こくくをしこえん 二里オグマコムラブス国でプチン

れ、學文なさものは此等の道理有 事 知らず、背戰 國の時、魏の文侯 中山といふ所を伐取、共子擊 安し、道理を循る事を樂て、我身の富たるを忘れて、人に接るに禮敬を盡す者ほどにはなしと仰ら く、體胖氣にものびやかに樂みて、我身の貧敷事を忘れ、富たる身となりても、善事に身を處く事を ずの論語しらずよりは、はるかに勝りたる所有物なり、論語に、孔子の弟子 子 貢 といふ人、孔 子 ざれば得がたし、其理如何といふに、孝弟忠信を本とし、是を以て地上臺を占め、人に接るに禮敬 人に逢たり、子聲は中山の代官なれば、威勢盛に從者あまた隨へ、容易ならざる行粧なるに、田子 を代官として中山の城を守らしむ、撃中山へ行く途の朝歌といふ所にて、文侯の師匠田子方といふ れき、されば聖人は富の恃とすべからざるを知り給 へばてそ、浮べる雲の定め無が如しと仰られた 應はそれにてよろしけれ共、いまだ貧富の外に超る事能ざる所有、今一段打超て、貧敷時にも心廣 敷時にも蹈ふ心なく、富みても驕り肆なる振舞なくんば、如何にてらべきといへば、孔子曰、先一 **共身富貴なれば志し揚り氣伸び、自然貧賤の人に騙る心出るものなり、然るに此の弊風に陷ず、貧** 此道を行て改事なくんば、遂には家を失ふべし、世に論語よみの論語しらずとそしれ共、論語よす に接に無禮を以てし、愼み恐るゝ心、忌み憚る事なきに至るは、貨財のみありて學女なき故なり、 を盡すは、皆學文より出づる所なり、よく此道を行ば永く家を保つべし、驕奢淫佚に身を喪ひ、人 に問ふて曰、凡人たるもの其身貧しければ、志も下り氣屈し、自然富貴の人に諂ふ心有物なり、又

金組なくて心質をなせず、 文金頭を以て美妻なましたのと でいるしている。大田鶴の人に同じさ者有、或は貨附に損失をとりて、心氣を打て死する者有、又金與を以て美妻を、大田鶴の人に同じさ者有、或は貨附に損失をとりて、心氣を打て死する者有、又は金銀の奴となり、大田鶴の人に同じさ者有、或は貨幣られたる如く、身は獄やにびょう 又は金銀の奴となり、ことのさしと、手足は繋縛られたる如く、身は歌やに囚れたるが如き者有、家産を破る、若くは金銀を一らさしと、手足は繋縛られたる如く、身は歌やに囚れたるが如き者有、 家産を彼ること。やいちょれば家族残らず自刄に命をうしない、又は全銀に生かせて唇を生じ、上は公法を破り、下はやいちょれば家族残らず自刄に命をうしない、又は全銀に生かせて唇を生じ、上は公法を破り、下は 銀程利益多きものはなけれ共、其害となる事も又許多あり、或は金銀の有るに付て盗賊の禍に逢ひ り街となる事有、事物の利害を明にせざれば、其得失を謀りて能く是を處置する事能はず、世に金 なす、然ば金銀を儲て是を子孫に傳るは、身を害するの大毒を遺すが如し、都て萬づの物に利とな 術を知らざれば、子孫よく保たず、徒に保つ事能ざる而巳に非ず、却て是を以て其身を破るの端と 妨とのみ思ふは、目前に明にして背後に暗しと謂つべし、如何となれば、 へすればよし、學文などは家業の妨なりと、是一應は聞へたれども、學文のすじをも辨へず、一築に 三田の間の人を滅て、天下の廣き、古今の遠を知らざるなり、愚なるものしいふは、筋人は金儲さ りんかせぎて心葉に世に 金銀の利害を明にして、 朱頭の賊に命を絶す者 有り 此數者皆金銀により害を招名 何程儲け置共、是を保つの

」井視」天謂、小、 無用、客至則爲"有用、改知"無用之用,者、其所、見大故也、不、知"無用之用,者、共所、見小故也、坐 人之常情、見、近遺、遠、見、利遺、義、 非』天小、 所,見小也、商者言云、學術無,益、聚,貨是 務、殊不,知 學術 禮敬之所 孔子曰、人無』遠慮、必有』近憂、今一室之内、座外之地、皆爲』

\出、聚\货驕矜之所\生`徒知\聚\货、不\知"禮敬`雖\得忽失、寓而好\禮、知"富之不p可\恃也、孟子

日、訑々聲音颜色、拒』人於千里之外、人之不、至、非,得、富之道、故曰、良賈深藏若、虛、君子盛德、容

廣益,也、舜之大智、好、問察。邇言、從"耕稼陶漁,至、爲、帝、無,非、取"於人,者、 所"以聖之益聖、愚之 貌如、愚、若慮則人易、至、如愚則愛者多、人至且愛、則徒非,爲॥盛業,而已、、將」有,盡,其知見、而所#!

## 登愚,也

淺なるもの故、徒に目前の利害を見て將來の得失を計らず、孔子曰、人遠き慮なぉ時は、則必近き 此段は上文に良賈の作爲を云ふを承て、愚商の愚商たる所以を述るなり、本文の意は、常人の情は近 憂ありと、是れ愚人の慮りなさを戒め給ふなり、是を譬るに、今一室の内に於て我が座臥する處を

用ゆる事能はどる事を、此理を以て世の中の事を觀れば、目前無用の物の、後に有用となる事許多 に無用の席も忽に有用となりて、猶足ざる所有が如し、見つべし無用の時に設ざれば、有用の時に 度れば一疊の席に過ず、 一疊の席の外は、常に於ては無用の物なり、若し外客の來る事有時は、常

有なり、かの目前の利に眩ものは、無用の用をなす事を知らず、知らざる所以は其見る所近淺にと

世界の一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個では、「一個で 観察して共虚實を知り、接人の道を審にして、専ら譲逐して人に下る、一時人に悅れずと難、久遠して觀察して共虚實を知り、接人の道を審にして、専ら譲逐して人に下る、一時人に悅れずと難、久遠して す事あたはず、見つべし巧に表裏をなすとも、何の用をかなさん、却て不信の害を招のみなる事也、 れば賴とする事なし、人に信とし賴とせられざれば貨財融通する事なし、貨財融通せざれば、商をな を信せず、孔子曰、人をして信なくんば、其一つなる事を知らずと、信は人の頼て立處、信ならざ 徒に我に財有を恃とする事を知りて、財の恃とすべからざる事を知らず、かの接待は財を致すの一 災害は萬民是に走り、國土の災害は擧國これに走り、一家の災害は妻子是に走り、神に祈り佛を信 ずとも禳ふべからざるものは、禍災の常なきなり、故に商人の本色は、我々財あるを恃とせず、我 つにして、誠實は接待の本とする所なり、一時虚飾を以人を悅しむとも、中情あらはれて人永く是 に財を敬すの道有を恃とすべし、かの愚商の知見なる、世の中はいつも此の如くなるものと思ふ故、 **べきものにあらず、且それ天に不測の風雲有、地に不測の水災•火災有、人に不測の災害有、天下の** この大業をなす所以なりとぞ

語容貌、中情之表也、徒以』虚飾,悅、人、非、所॥以永取虛信、孔 子 曰、人而無、信、不」知॥其可,信者 便伶、言語油滑、反復無、常、征』利之所,在、徒知、恃,我有,財、不、知、恃,吾有如致,財之道,也、夫言 俗,無,學術、心吝志鄙、好矜,於財賄、故其待,人也、陽下陰驕、面譽腹毀、厚,有錢(薄,無錢)、形動 商之爲、業、待、人爲,生計、人愛則業盛、人憎則業衰、愛惜之所,由來、非、無,其本、今之商者、智,故 人之所。賴而立、無、信則無、賴、無、賴則財不、通、貨財不、通、則不、能、爲、商、是故良賈不、爲。齷齪、 不、脩。邊幅、忠信好、義、察、言觀、色、慮而下、人、一時雖、不、爲、悅、久遠而行、所。以爲,大業,也 此段は上文を承て、接待の商人に於て尤心を用ゆべき事なるを說く、夫商人の生計たる、買ひ人待 て賣る、買も賣も皆人相手なれば、愛する人多ければ家業盛に、憎む人多ければ家業衰よ、愛憎の

見認たる知見もなく、心吝に志鄙敷、只金銀さへあればよしと心得、少敷貨財を有ては大に人に矜 時々の流風に見習れ、徒に表裏を以賣買をなし、時の間を合す迄にて、固より學術なければ、しかと 來る所、其本なくんばあらず、今三都の商人を見るに、幼き時より我家業に仕習れ、市井の故俗、 人を侮る心をもち、面前には譽そやし、背後には毀り罵り、錢あるものには親切を盡し、錢なさも るの心あり、故に其人を待には矜傲の心と、表裏の心を取まぜて、陽に人を敬ふ顔をなして、陰に のをば疎になし、形動便伶にして言語油滑に聞ゆれど、内心の表裏軽薄いはん方なく、只利の在る

道 九篇 國 字解

となる、是小人の交接にして、戒て傚べからざるものなり、それ人心異なりと雖、同じく然りとす 上より郷薫関里の間に至る迄、禮敬を用ひずといふ事なし、こゝに於て賓主禮あり、尊卑等あり、 **塾人は鰥寡孤獨をさへ侮らがれば、まして匹夫の賤をも、非理無禮を以て是を遇せず、宗廟朝廷の** と明智との頭をたくき、一は弑逆の禍にあひ、一は八州の叛離を致す、是無禮を以禍を取明戒なり、 し、古語に、一夫悢を含めば城を傾ずとい ふ 事なしと、吾朝の上杉謙信•織田信長は扇を以て成田 の位にあれ共、醴酒を設て穆生を禮敬す、古の鷝賢身の貴さを忘れて、賢者を禮待す事それ此の如 たび飯するに三たび哺で吐き、起て以天下の士を待す、楚の元王は漢の髙祖の弟にして、身は親王 子、武王の弟、成王の叔父にして、攝政の貴官たり、一日の中一たび沐するも三たび髮を握り、 を出し好をなすも皆言語容貌より起るなれば、讃ずんばあるべからずとなり、古への周公は文王の を以うけ、拳を舉て撃かくれば、脚を以て御禮を申す、影の身に隨ひ、響の物に應ずるが如く、戒 を發し、人前に面斥すれば、人皆是を憎まずといふ事なし、柔和を以てこれを遇すれば、人又柔和 る所有、 驕り、喧嘩して利を爭ふ、其始め人に接るや甘して醴の如しと雖も、わづかの怨恨にて忽睚眦の仇 には己恭敬の道を盡し、何事も人に遜順辭讓して我より先だたず、小人は是に反して己に矜り人に 温藉の言語、怡悅の顏色を以て人に接すれば、人皆是を愛せずといふ所なく、非理の言語

長幼序あり、方策に載る所三百の醴儀、三手の威儀、神に接し人を待するの外に出でず、接待の道

咒



 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

此段は接待の人に模る、門戶の樞•弓弩の機あるが如く、人の和順するも此道よりし、矛盾するも又

を同じらせず、況千萬の中人心の異なる其面の如し、人に同を褒異を貶、恣に我意に任せば、天下 此道よりするなれば、深く謹むべき事なるを說なり、夫藐焉の身父母に活胎すと雖も、父子兄弟心

說く、曰く、自身てれを己れといふ、己の外は皆人なるを以て、曰、己に對する是を人といふ、是 が如し、故に本文の意は、彼我を玄同せんが爲に、先彼我を分ち、而後によく是を玄同するの道を り、接待の道は、己れ敬して人の敬を致し、己れ和して人の和を致す、譬ば形正しらして影正しき に、魚心あれば水情有といふは是なり、萬人の心を合せて同一の和をなすは、全く接待の道によれ は遂に治むべからYoるなり、幸に人心の靈なる、明鏡の物を照して形影相隨ふが如きあり、俗の諺

彼我を分ちて説く所なり、かく彼我相分れては、共々輔けて仁をなし難きを以て、これを承るに玄 同の道を以てして、日、人我方へ來れば、我も又往て答ふ、こゝに於て彼我交接して仁道行べし、

然るに君子小人の交りに異なる所有、世の諺によら中には墻をせよといふは、心をへだてよとの事 にあらず、心易きに過れば爭ひの端となる、禮敬心を忘れざれとの謂なり、晏平仲ょく人と交る、

テヒ符と言、接待の道は人の和順矛盾の分る所にして、戶の樞弩の機あるが如し、君子の人を待する りさとなり、是君子の交接にて、人々の守ても手本とすべき事なり、故に曰、交接に禮敬有、これ 久してこれを敬すといふぁ、何程久しく魂意にても、禮敬の意を忘れざる故、喧嘩口論中遠はなか

をして、主の命を用ひて過ちなからしむるは、主人の身一つにあり、慎ずんば有べからず る、・一家の主たるものは三綱を兼有てり、故に妻子家僕の治らざるは主人の過なり、よく妻子家僕

の網なり、是を三網といふ、五常は仁・義・禮・智・信、網とは、網の大綱なり、是を擧れば細目隨て譽

## 接待第六

ずんば有べからず、教養に次て此篇を置所以なり 待は助を得るの道なり、祭せずんば有べからず、家人の教養巳に齊ふ上は、又外人に交る道を知ら は助を得る事多し、助多ければ業をなす事大なり、獨自から好くするものは、業をなす事小なり、接 にするに非ずして、誰と共にせんと、蓋人の世に在る、共に輔て仁をなすべし、衆と共にするもの 竹樹の長く桓るは盤根を固める故なり、孔子曰、鳥獸は共に群を同じうすべからず、我れ斯人と奥 けあしらふをいふ、此篇は人に交り人をあしらふ道を述ぶ、それ孤木の仆れ易きは助けなき故なり、 接は應接にて、向ふ方よりの仕掛に應じて承け答する事なり、待は俟なり、遇なり、向ふ方を待り

己和物順、拳往脚來、出、戎爲、好、不、可、不、謹也、朝野之間、賓主之禮、尊卑有、等、長幼有、序、禮 敬遜讓、君子之待」人也、驕傲喧爭、小人之矜,人也、溫言怡顏、人之所,愛、非理而斥、人之所,僧、 儀三百、威儀三千、不、出,於接、神待、人之外 自身謂"之己、對`己謂"之人、人來己往謂"之接、接`之有`禮、謂"之待、待`人之道、亦樞機乎哉、恭





 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

以てして、其本源をかため、家業を勤め、筋力を勢するも、皆此四つを行ん爲なる事をしらしめ、 父兄討長に勞事して少しも怨恨事なく、習勞篇にいふ所の如く、勞知•勞力をならはし、商術知務の 家を喪ふ階梯となすに至る事を說く、第四段には、一篇の末を結で、先づ教ゆるに孝弟忠信の道を 在るを以て、其弊風やくもすれば、父子兄弟利を爭ひて天倫の道を喪ひ、上を僭し法を蔑し、子孫の からざるを以て、責むる所も又精麁の道あるを說く、第三段には、商人の務とする所は、事ら利に 人皆學ばずといふ事なきを說き、第二段には、君子小人同じく學といへども、其務とする所の同じ

蓁々たり、之子于歸ぐ、其家人よろしく、其妻妾教ゆべからざれば、其家人に宜しからず、故に先己 する事能はず、況や家僕をや、それ天下に三綱五常有、君は臣の綱なり、父は子の綱なり、夫は妻 其序に順て行へば順流の淀まざるが如く、其序に順はざれば逆流の 汎 濫 が如し、妻子をだに化 を脩めて妻妾に及し、兄弟悅びて子弟服し、徳化家僕に流て近隣に溢る、是教養の行るく次第なり、 ものは、 る所以なり、炎養の道は妻妾より初る、妻 妾 命 を 用ひざれば子弟服せず、よく家を齊んと欲する 子てれを尚む、謀短く志淺き者は、一旦是を行ふと雖も、久遠に怠らざる事能はず、徳化の行れざ べき事をとく、全篇の主意は教養にあり、教養は成る事遲しといへ共、獘るゝ事も又遲し、故に君 篇にいよ所によりて商の務をしらしめ、此條々を本として家醴を立て、子孫をしてこれに由らしむ **我妻を娶り子婦を娶るにも、心を用て擇ずんば有べからず、詩に曰、桃の夭々たる、其葉** 

趣るの間なからしむべし、此の如くに法に順ひ禮により、子孫を教養して徳化に歸せしめば、家の て本業を厭ふに至る者多し、尤戒め愼べき事なり、兎に角に家業に面白みの付樣に皷動して、 易さをよしとす、其餘力を以て他の技藝を習はしむ共、深く其術を擇べき事なり、子弟の惡敷なる 家禮を定といへども、世に異様なる事をなすべからず、苛察なる事をなすべからず、只なし易く行ひ れば、嚴なるを宜しとし、敎へは多年漸漬で德性をなすものなれば、寬なるを宜しとす、かく家法 は皆遊樂技藝の友による、心を用ひずんばあるべからず、物を玩べば志を喪ふといふて、藝に耽り 法にまじへて家醴を定め、妻孥をして醴に從て遠ふ事なからしむべし、凡法は卽時に効を取ものな ゆべき事に非ず、醴は應對進退の節より、庶人の身に行ふべき事を擇み、當時に行ふ所の我邦の禮 爲なれば、先第一に商術を教て、其務とすべき事を知らしむべし、六藝の中、樂と射御とは庶人の用 のよる所、盛衰の本づく所、世渡の艱難辛苦なる事を废るも、皆我が家業をつとむる益となすべき は却て日用の妨となる事多し、只々人倫の道、義理のすじを明に辨へ、世態人情を審に知り、 せしむべし、父兄なくんば、先祖の祭に孝弟の心を盡すべし、學問はすべき事といへ共、博識文章 尤其身孝弟ならざれば、子弟をして孝弟ならしむる事能はず、己れ父兄あらば、大切に事へて觀慮 他に 治亂

風蓮厚になりて、産を破るの子弟無るべしとなり 1の一篇を四段に分 ち 七解 釋す、第一段には、敎養の人に大なる益有る事を陳て、古より君子小2體馬にて、

商武九篇副字祭卷三

ば、符苦は庶人の道なる事を其心に納得せしめ、是を慣習して其心志と筋骨とを固めしむべし、古

は子を易て教ゆと有、孝弟の道は父兄よりしては教へがたし、嚴師友を選みて是を諭さしむべし、

勞事すべき事を教へ、且習勞篇にいふ所の如く、庶人は筋力を以父母を養ふの料を儲べきものなれ

を以てして人倫の道を諭し、事ある時は弟子其勞に腹といへば、人の子弟たるものは、父母兄長に

用て行よべき所の者なり、此道を知りて心此處へ向へば、適く所の者正しく、他岐に惑よの愁なし、 立と、又道に志し徳に據り、仁に依り、鸛に遊と、道は人倫の道、孝弟忠信仁義の事にして、日に 白糸の赤くも黒くも染べきは、幼き時の心なり、孔子曰、吾れ十有五にして學に志す、三十にして 據るとは、心に執り守の意なり、徳は道を行ふて心に得る所有物なり、これを心に得て固く執り、

り、修行の工夫此の場に至りて、食を終るの間も仁に遠ふ事なく、心を敎養するの道熟して、身に 其說樣々なれども、世の汎ぐ知る所の朱注の說に依ば、私の欲悉く去りて、心の德の全きをいふな 守りて失ふ事なくんば、始終惟れ一つにして、日に新なるの功有、依とは、遠ざるの謂なり、仁は **德性をなす所の大略なり、庶人分上には此の如にはなし難し、故に先敎ゆるに孝弟の道、忠信の行** 其義理の趣を博れば、則務に應ずるに餘りありて、心も亦放つ事なしと、是士君子の文學によつて、 文・射・御・書・數の法、皆至理の寓する所にして、日用の闕べからざるものなり、朝夕こへに遊て、 行ふ所適として天理の流行に非ざるものなし、遊とは、物を玩て情に適ふの謂なり、藝は、禮樂の

<u>.</u>

心奪れて、天倫の道を害せば、本と末と顚倒して、禽獸の振舞に異なる事なし、其父俠をなせば、 金儲せよといふ事には非ず、人の富を求むる、もと父母妻子を心安く養なはんが爲なり、利のみに は、則此事をいふなり、中富の家此覆轍をふむもの免れざるは、皆子孫を敎へ養ふ道を知らざる弊 侈せざる所なく、遂には公法を犯し家業を滅す、鄙き諺に、父は勞し子は佚し、孫は丐乞となると 子は父より甚敷、癩疾傳死病の子孫傳染する如く、弊風次第にはびこりて、其末極に至りては放僻邪 吝筋力は治生の正道といへば、無用の事漫りの費には、一錢をも吝むべけれ共、人倫の道をかぎて

守」之、風俗謹厚、庶無"破」家之子弟, 故先、之以"孝弟、氼、之以"忠信、服勞以固"其心志、商術以知"其務、而後講\*禮 之 宜"庶人,者、 順而

とを立て、法の中に約束するをいふ、家醴は、幼台時より教導して其善心を擴め、孝弟忠信の道よ 此段上文を承け、商家の子弟を教養する道を說きて、一篇の末を結ぶなり、夫人艱難に生て安佚に死 り仁義の徳に漸入すべし、其初の敷は先志を立しむるに有、志とは、心の向よ所をいよなり、かの これを約するの道具は、家法と家醴との二ツに在り、家法は、使令篇にいふ所の如く、法令と賞罪 するに非されば、子孫永く家を保つ事能はず、孔子曰、約を以失するものは少しと、これの謂なり、 し、安佚に生て艱難に死す、人の富るに隨て、驕奢の心を生ずるは自然の勢なり、故に嚴敷是を約

て、專ら衣服を飾り食飲を盛にして、金銀に雨をはりて、人に對して無禮をなし、傍若無人に振舞

ものなり、此のごとき者も、俗にいふ傾城買糠味噌吝とやらんにて、狹斜の遊には千金を一擲すれ

親類の急を周には半銭をも吝み、甚敷に至りては父子兄弟の間にも利を爭ふに及ぶ、されば檬

奴となり、子孫の爲に家業を爛す基を立置に似たり、又此卑見を破るものは、使ふ爲の金銀なりと

に入るといふに至る、此卑吝の行を以し、一旦は富を得べけれ共、一生のする所、其身は錢を守る

れば隙入多く、厄介を養育すれば物入多し、義理をかぎ、法をかぎ、厄介をかぎて、富を得るの門 小人匹夫の作爲を発れず、大抵商の弊風只利のある所にのみ目を付て、後の愁を慮る事なく、 事を知らざる故に、其衣服の美麗にして燕飮の盛なるは、卿大夫の家に越ると雖も、鄙俗の甚敷は 文飾の事のみ多く、上を僭し義を害ふもの少からず、是無學文盲にして、禮の本は義により制する 買先職先賣等家中に出入して、蔭庇を蒙るもの其數擧て敗べからず、五佳節•祝儀•冠婚•葬祭•吉凶 全く君恩の及ぶ所と、利澤の多きとによる所なり、是等の家に使ふ僮僕の敷、其多き者は駿百人、 關槃禁なく、諸國の通財自由なるにより、末を以て巨萬の富を得るもの、幾千人有事を知らず、是 の身に於て、一應は聞へたる事なれども、次第に此心つのりて、義理を忘れねば損失多く、世法を守 にも金がさす世の中なりと思ふ故、金儲さへすれば、何しらずとも苦しからずと思へり、是も庶人 の大事あるに遇て會集多さ、尊卑の次序有べき事なり、然るに其家に行ふ事の禮節を觀れば、虛僞 何事

ぞ、下の文に、庶人の富る者、動、ば身の分限を忘れ、冠•婚•葬•吉•凶の禮に於て、専ら文飾を事と

し僭僞に陷り、忠孝の實意を知らざるものを戒るの語を下さんとて、此に君子小人の分限を明に述

て、下のいふ所のはしを兆脱くなり

且夫農工之爲、務、皆在"於力作",其趣、利也或少矣、商者以"貿易,收"十一、趣、利之尤者也、故居"四民

則文飾僭僞、無+一知:[其義;者; 故衣服之美、燕飯之盛、雖,越;卿大夫、遂無,免,爲;野人,也、大抵商 人、家僮數百人、仰,衣食,者、不、可,勝數,也、其平生之所,會集、豈可、無,尊卑之序,乎、而觀,其家禮、 之最下、以、末爲、名、而又其利澤之及、人也、有、大、於"農工"、今天下之商、財累"巨萬,者、不、知"幾千

↓罪破↓家、鄙言曰、父勞子逸、孫爲∥乞丐、不、知"敎養,之弊也 欲、富、元爲、安,養父母、依、利間,天倫、非,本末類倒,乎、弊風一成、傳習難、變、其極必放僻邪侈、犯 之弊風、唯利是視、苟非"卑吝守,錢、必驕傲簡、禮、其於"父子兄弟之間、亦皆無"不」在」利者、夫人之

ば、其利心の俊利なる事、農と工とに百倍す、故君子是を賤しとして、四民の最下に置き、農を本 として商を末とせり、然れ共其の利澤の人に及ぶ所は、農工より大なるものあり、今昇平日久しく 少き事有、商は諸國の人々に交通して、土風人情に明に、所好に投じて利を得る事を爭ふものなれ 窮巷に家居して、汎く人と交接する事なく、手足の動作を専らとするものなれば、利に趣るの心は 此段上文を承て、今の商の弊風を說く、本文の意、庶人の中にも農と工との家業は、村里に住居し、

商道九 篇 國?字解卷三 單

Digitized by Google



Digitized by Google

を養み、世の營のひまなきに、君子の行ふ所に習ひ、仁義の道を講習せんと欲といへ非得べからざ きものなれば、其大なるものく尤なし易さ所を擧て、せめて是程の事はせよとの意なり、こくを以 庶人の孝とするとなりといへり、いかに庶人なりとて、孝道の此に留るには非ざれ共、家業に暇な 故に、孝經に庶人の孝を說て、公の法度を違き罪科を犯し、父母兄弟を連累せん事は不孝の至りな ものを以て庶人を責ず、禮は庶人に下さずといふて、輕さものゝ無作法はさも有べし、ゆるし給ふ るは理なる事共なり、聖人は深く世態人情を知る故、固よりその此の如くなるを知りて、醴の精敷 り、故に我が身を慎みて固く公の法度を守り、日用のくらしに衣食を節にして、豐に父母を養ふを り、又酒色味の三ッに耽り、嗜欲を長じて散財し、父母を養ふ料に事足らぬは、是又不孝の至りな を稱すに足らず、庶人分上に於ては、無るべくてある故、殊に異なりとして是を稱す、是廣く諸人 なる行狀なりと感心有所なり、士大夫分上に此行狀あるは、雅より有べき事にして有るなれば、是 軽さものし中にも、格別に忠孝を勤るものには、金銀米錢の類を賜り、御褒詞のあるは、身分に稀 中に居安からしむるは、法と教とをまじへて、仁道を以て下を如」心祭するの至りなり、かるが故に 孝より、下は父母の養を失はざるに至るまで、皆孝の中にして法の網を密にせず、庶人をして法の て公の法にも、忠孝の事を行へと戒むれ共、何程の事をせよと忠孝の分際を立ず、上は曾子閔子の に此事を見聞せしめ、觀蔵して其作爲に倣はしめんと進る義にて、則是善道を敎へ導くの事なりと

そ付させの様する如人を致へされば食飲に近しとは言なり、され非大猫に食暖を與っていませの様する如人を致へされば食飲に近しとは言なり、され非大猫に食暖を與って吸事をなす故、これ とすっとはまたるか、人を致い、何のする事るなければ、小人間居して不満ななすのことからにてなすなり、又腹のふくれたる上、何のする事るなければ、小人間居して不満ななすのことからにてなすなり、又腹のふくれたる上、何のする事るなければ、小人間居して不満ななすのことからにて なすなり、又复り、これなり、くれれ若」という句もあれば、庶人にひだろいめなさせて置ては惡事を俳諧の發句に、「業平も先飯くふて杜若」という句もあれば、庶人にひだろいめなさせて置ては惡事を 夷狄の振舞益々多くなる、俗の諺にも千金の子は市に死なずといムは、空言に非といへり、されば 無に付ては禮も廢れて行はれず、故に富者は勢を得てます~~彰れ、勢を失ひ浪々の身となりては、 孟子もいふ、家業を失ひ田祿なき身となりても、廉恥の操を失ざるものは只士のみこれを能す、農・ 廩に米穀實て後禮節を知り、衣服足りて後榮辱をも知といへり、故に金銀のあるに付て禮も行れ、 **ふ意は、此輩を治るには、家業を失はしむべからざれとなり、貨殖傳にも、管子の言を引いて、倉** 工•商の聲家業を失ふに至りては恒の心なし、苟にも恒の心なければ、 放僻邪侈をせざる所なしとい りに心遺ひなき時は、如何いたすべきやと、孔子曰、已に富たらば、仁義忠孝の道を敎ゆべしと、 さればあらず、サーチの中にさ こる所、上は年貢運上と納め夫役を動と

學べば人を愛、義を知りて使令をなしやすしといふ意は、上下非に學文はさすべき事なりとぞ、故

に上天子より下庶人に至る迄、皆學ばずといふ事なかりきとなり

而其學也雖、一、其行也又不、同、大人小人之事、有、異故也、孔子曰、君子喻、於、義、小人喻、於、利、

習之相遠、猶。矢人函人之有。,仁不仁、也、孟子又曰、民無。恒産、則無。恒心、遇。,其庶人、可、見也、雖

、然視、之、豈如。禽獸。哉、上供。宦府之役、 下養。;己妻拏、雖。日欲。溡。,仁義、 不、暇、及也、聖人 知。其 如"斯、故竇"下民,不、以"禮之精者、曰、禮不、下"庶人、仁恕之至也、間有"忠孝異、衆者、則故表"其

間,而顯¸之、夫可¸有而有、將奚足¸稱、可¸無而有、故殊異而顯¸之、勸¸衆之宜也

すべき事を示すなり、本文の意は大人と小人と同く學ぶと雖も、其する所の事は、各々見在居る所 此段上文を承て、大人小人事務を異にするを以て、其意も又異なる所あるを述べ、己が分限を明に

の位になし、己が務とすべき所を勤む、大人は祿位有人なれば、世波りの業に心を勞する事なく、

事廉隅を守りて義理を明にす、小人は祿位なく、農は田を耕し、工は器を作り、商は有無を通じ、

世渡營に暇ある事なし、故に孔子の曰、君子の心は自然と義理のすじにかたく、事に臨で早く義理 の有所を喩り、小人の心は自然と利害賢く、事に臨で早く利生の有所を喩ると、蓋天の降せる仁義

性は、君子小人もと一同なれども、矢人函人の仁不仁あるが 如く、其 境 界につれ て心の異なる所

有なり、故に孔孟の道に於て、庶人をあしらうには、庶人の心を以てして、君子の道を以てせず、

に在ては君上に仕ムる義、郷黨の父老、州里の朋友に交る道迄、残りなく學び得て我が徳性をなし、 し、禮義を習ひ音樂を學び、これに射・御・鸛・敷を並せ講じて、家に在ては父母兄長に事るの道、國 事なくしては知りがたし、故に古へは上たる人も、下たるものも、皆庠序の敎を受て詩經•書經を誦 に非ざる物なし、醴の有所は皆時の宜きに適よ、故にこれを禮義といよ、禮義といよ禮義は、學ぶ の進み退くの行義を始として、共大なるものに至りては、宗廟の祭儀、朝廷の宴會に及ぶ迄、皆醴 **義を知ると知らぬとのわかちなり、禮といふは、人の呼に應じ、問に對へ、言語の言かたより、身** 至らしむるは、教養より善きはなし、孟子も教の道を說て、口は美食に飽き、身は錦繡をまとひ、 徳をなすべし、それ數十の青苗を養ふて、秀穂を垂るしに至るは、灌漑の斷ざる所以なり、四端の 四支を安佚にして徒に日月を送るは、禽獸の作爲に近しといへり、それ人と禽獸とのちがひは、禮 心を擴めて仁義の大德をなすは、敎養の一日斷なきゆゑなり、されば細小なるものを養ふて長大に 惻隱•善惡•辭讓•是非の四ッは、仁•義•禮•智の端緒なり、能く其義を擴め其行ひを充ば、仁義の大 變じ、凡俗の骨を換て聖賢の身と成べし、人の性は善にして、仁義の穀種を具へ、事に觸て顯るく 彼教の道も此理に齊しく、徐々としてこれを導き、仁義の教に漸々瀆せしめば、其性を養ひ其質を てれを概ぐものならば、十ヶ村の家に耕し種る稻田を潤し、其青苗を養ひて**幾萬石を質のらすべし、** 

稠人の中に在て言語の應對、身の進退、不都合無き人物となる事を得せしむ、孔子の日、君子道を

## 教養第五

皆此道にょらYoる事を得ず、故に此篇に商家の妻•拏•子弟を教へ、根本を固くするの道を述ぶ、夫 禮樂刑政は國家の治具、教養の行る家には、其遺聞餘俗といへども、又純厚ならずといふ事、使令 教は聖人の名教、倫理の次序外文學によりて、内德性を養ふ、身を脩め家を齊へ、天下國家を治る、

に次て此篇を置所以なり

樂、習"六饗、成"其德性、可"以事"父母君長、可"以交"黨朋友、孔子曰、君子學、道則愛、人、小人學、道 異"於禽獸`以\有"禮義'也、禮者始"應對進退`、而終"宗廟朝廷`、古者君子 小 人 皆 有、學、敎"詩書禮 爲、大、引、小爲、長、則無、善。於敎養・焉、孟子曰、飽食煖衣、逸居無、敎、庶。於 禽 獸、夫人之所。以 百頃之池、導而溉」之、則十村之田可"以養,也、四端之心、擴而充」之、則仁義之德可"以成,也、養」細

游 道 九·篇 民 字 解 卷三 則易、使、故從,天子,至,庶人、皆無、不、學矣

此段教養の道の大に人に益あるを説きて、次に孟子の言を以てし、人たるもの一日の間も教養なく

んば有べからずをいふ な り、本文の意、百頃の池を鑿、溪水•留水•湧泉の類を湛へ、溝洫を通じて

本 經濟

に從ふにはあらず、扇子を以て蜻蜒の氣先へ廻り、其向ふ前を塞ぎて他へ行事能はざらしむるなり、

今の世の家僕を使ふ者、此手段あるに非ざれば、自在に使ひがたしと知べし、然れども餘りに苛察

といふ語を、平生に誦して忘るべからず、されども又曰、冕旒目を蔽ふと雖も、未形に視よといふ に過れば、人なつく事なし、故に家僕を使ふものは、聾ならず啞ならざれば、大厦王となる事なし

商道九篇國字解二之卷卷

語も有れば、外は寬に、内は明にして、人をして其明を用ゆる所をしらしめざるを要とすべし

3

は有べからずとなり

きをとくなり、全篇の主意は人を使ふに有、人を使ふの道は己が德性によりて、これを帥るに非ざ どもまた恩威かね用すんば有べからざる事を示す、第五段には、一篙の末を結て、商の僮僕を使ふに 付れば、蜻蜒扇子に從ふて來り、左右上下只扇子の至る處に從ずといふ事なしとぞ、是蜻蜒の扇子 審に知らずんばあるべからず、近世西國に劒術を能くするものあり、扇子を以て蜻蜒の鼻の先へ突 卒と敵とに在りとかや、商人の家業を治るも、其心常に家僕と寶先•貿先との間に在りて、一動一靜 我が局中に入るべからざる者は、早く去りて傳習の害を免るべし、名將の軍を脩るは、其心常に士 は専らすべけれども、威は専らすべからざる所有、故によく知るを明にして、其邪念の萠を防ぎ、 のならば、家僕各々其志を得て、主家の命に樂み從ふべしとなり、然るに商家の人を使ふには、恩 れば從ふ所有事なし、故に徳・智・法の三ッを明にして、是を身に行ひ心に得、是を以て下を御するも は、其願を充しめて其心を結び、其能否を辨じて其事に任じ、其約束を明にして其動に進ましむべ 行ふをよしとする事を說く、第四段には、國を治と家を治と、元二法無き事を論じて、商家といへ 智•法の三ッを顯して、各々其得失有所を論ず、第三段には、德•智•法の用所を辨じ、三ッを彙ねて **説き、第二段には、古の人に君たる者は、各々己が得る所によりて、其下を使令する事を引き、徳•** 〇此篇を五段に分ちて解釋をなす、第一段には、商の僮僕を使ふは、身の四支を使ふ如くすべきを

迄、其能に堪たる人を選み、是等を頭として其下を約束せしめば、千萬の人をぁ自在に使ふべし、 は難し、心を用ひずんばあるべからず、よく此道を用ひて、彼腹心より耳目四支爪牙羽翼の任に至 其心術の傲を明にせずんば有べからず、されば人を見るにも、其才能を知るは易し、其心術を知る を放れて貨財を自在にせしめ、死後の大事を托置は腹心の任なり、故に腹心に用んと欲する者は、 四支耳目ある、一ッを欠ても不可なりといへども、其重とする所は専ら腹心にあり、かの主人の手

に在りては其法の知易く守り易さを旨とすれば、尤事すくなにして要を得をよしとす、是を以て衆 **法令の用は衆人の怠りを戒め、動に進ましむるものなれば、上に在ては共勤め怠りの見へ易く、下** 文公が五臣、穆公が三臣、魏文侯が樂羊を用ひ、秦孝公が商鞅に任じ、前漢の三傑、後漢の二十八將、 は伊尹に任じ、周は呂尙を用ゆ、春秋戰國の謀に至りて、列國の君にも齊に管仲あり、燕に樂毅有、 人を約束するに非ざれば、共力を盡さしむる事能はざるなり、昔堯舜の興、禹稷皐陶政を佐け、殷

は、たり、主人賢人も難しと仕給ふ所なれば、まして凡庸の人とはいいを用され 難し、老子小角を煎が如しと言なり、高觀は惡馬を御するが如しといふ、或は足を弱に施し・難し、老子小羊と煎が如しと言なり、高觀は惡馬を御するが如しといふ、或は足を弱に施し・ も、皆よく人を使ふの道を得たり、これを列史の上に見れば易きに似て、これを寅事に用ゆれば気に 劉玄德が水魚の喩、曹孟德が鷹虎の説、王者・騎者・刑名・法術治教司じからず、小大趣を製ですと雖然の以上、 を弱に用ゆ、いづれか心盡しにあらざるはなし、實に人を使ふは苦を使ふす・・・・

角から角迄残りなく察取る事なり、其事々を比べて觀るといふは、善事を好み顔に見ゆれど、其す が如し、觀は歷觀の觀にて、それからそれへと段々經歷りて、觀めぐらす事なり、察は明察にて、 Yoるか、陽に惡に組すれ共、實は所存有事にやと、表に行ふ所よりくらべ、經歷して見る事なり、 其する所の善は名の爲にするか、實に德を好む所あるか、又惡をなすにも、時代につれて止事を得 事にて彼は善事なり、とかく比べ云て見る時は首尾顯るしなり、又それからそれへ歴觀するとは、 る所を視れば惡事多く、又善事を好み行ふ共、友とする所は惡人多し、又其行ふ所の事に、是は惡 け比て見ればよく分る、弦の直なるを以弓の曲たるにかけ比れば、何程曲りたるといふ事よく分る の意は事の大略を視、其事々を比て見る也、譬ていはゞ、山りたる物を見るには、直なるものにか

能の施す所、その心術の徼なる所を察にして、或はこれを腹心に任じ、或は是を耳目四支となし、 故、人奚廋哉と曰り、それ人を視るは徒に評論をなし、批判を好むに非ず、其徳行の勉る所、其才 若くはこれを爪牙に用ひ、若くは是を羽翼に使ひ、廣く其用をなさんと欲するが爲なり、それ身の

鄙言いふ、間には落ずして、語るに落るとは則此事なり、此の如くに し て人を視れ ば、其人の賢

りと行ふ所に、其人の心に安んずる所顯はるしなり、是安ずる所は、勉めざる所に見ゆる故なり、

又行届て察るといふは、一時の事に止まらず、其人平生に氣を付て見れば、うつかりと言、うつか

愚・强弱・才不才・能不能より心術の善惡、陽に行ひ陰に謀り、心に安じ安ぜざる所、殘らず見ゆる

いなっ

根葉をも糺さず、善感をも辨ぜず一大影に吼れば、萬大聲に吼るの類多く、十目の見る所、 先表を見て、次に裏を見るなり、已に內外表裏分明に了知せば、猶又其する所は、勉てこれをする ・孤を托し、百里の命を寄せ、大節に臨で奪ふべからざるものを知るは、孔子の語により、鍛鍊するに か、心に安じて行ふかといふ所を明察す、此三ッを見るといふ字の意、それ(一の意味有、觀の字 比べて、愼成所を知りなば、又其表に顯る所の本は、何によりて斯はするぞと見るなり、 り、孟子のいふ所は都て此中に籠れり、巳に其以でする所の事、この首尾相應ずるか相反すると視 好む所、友として交る所、口にいふ所、身に行ふ所、共顔色容貌都て表に顯るヽ所を見るべしとな 所を見る、其由る所を觀、其安ずる所を察る、人焉廋哉と曰へり、此意は先人を觀るには、其平生に からざれども眸子瞭焉たり、故に是も至極の法とはなりがたし、孔子の人を見るには、其以てする 此の如にてよけれ共、瞻太く氣强さものに至りては、大惡事をなして少も顔色に顯さず、胸中正し 眸子瞭焉なり、胸中正しからざれば眸子眊焉、其言を聞て其眸子を觀、人焉廋哉といふ、 是も普通は たまふて、漫に衆の好惡する所に就て善惡を定め給はず、又人を觀る法も、孟子は胸中正しければ 指さす所もあてにならね事有り、故に孔子は衆の惡む所をも必察し、衆の好する所をも必察すとの 指さす所といふを以て線鑑とす、普通は是にても濟べけれ共、世俗の見る所甚疎漏にして、其事の 非ざれば、これを得る事能はず、世の人の善惡を斷ずるには、皆骨子の所謂十目の見る所、十指の 此兩條は 十指の

見て其是非を分つ作爲にして、其人の內外表裏徹上徹下洞に見て、其終身の作爲所を知り、六尺の 火なるを知り、墻を隔て角を見て、早く其牛なるを知り、一隅を擧て三隅を明し、目機を以て鉄兩 此無明の德あるを知りて、其智門を開、其神識を使令て、時務を明にして、時宜を得る事を陰陽•ト さば、徽を釣り隱を明にして、天下の事情通徹明亮ならずといふ事なし、人の愚蒙なる、己が身に **墨碍する所なければ、正大の智見を發し、耳目の靈通を得なり、是これを聰明といふ、聰明理を照** く、心頭に一物の障碍なければ、忙敷くらす入も、いとひまに見ゆるなりとぞ、故に心豁達にして にして一身閑なりといふ、其意は眼に塵などいれば、眼を開きて見事能はず、故に廣き世界も闇の如 れば見聞正敷、心正しからざれば、見聞も又正しからず、是を眼裏に塵ありて三界闌く、心頭無事 通ふ鰥얗なり、故に心廣く大なれば、見聞する所廣大に、心狹く小なれば、見聞も又狹小に、心正け 眼は眼に非ずといふ、心の眼を開きて見るに非ざれば、誠の用には立ねとや、夫目と耳とに英靈の 何を只其邪念の萌す所を知るのみならん、然れども是はこれ一時其人を見て其肝膽を知り、其事を を知る、此如き眼あらば、一見して人の肺肝を見る事、草鞋を着て其膓中を奔走るが如くならん、 し、笑ふべきの甚敷に非ずや、能く智門を開かば、其智の頴紋なる事、川を隔て烟を見て、早く其 筮•狐狸•鬼魅の靈に檮祈して、身の安全を願ふは、我脚根のあかりを忘れて、人の行燈を賴むが如 いふ、此の如き人はあき目くら聞つんぼにて、徹上徹下に洞に見る事能はず、故に古人是を顔上の とは、凡俗の人の見る所、其心を用る事なく、只きよろく、と見聞するのみにて、何等の道理有事します。 **所類紋ならざるよう、見れども見ざるが如く、聞けども聞ざるが如し、是これを肉眼といよ、肉眼** を以て知るの術なり、それ人盲聾に非ざるよりは、誰か耳の聞き目の見るなからん、只其見聞する 收る、此機ざしを見るは、智の上の事にて、これをして見やすからしむるは、法の事なり、邪念の と下愚とはいざ知らず、中智の人の少年の時には、何れ邪惡の念の起らぬはなし、小人の分際に於 とする所をおさへて、少しも動く事能はざらしむべし、大抵人情は天理の動静あるに同じく、上智 を以て其能否を辨じ、其能に堪る所の役に任じて其勤を盡さしめ、閑暇あらしむる事なかれ、邪念 どするにも非ず、幻衛邪法を行ひ、鬼魅と使ふて知るにも非ず、但六神通の二つ耳目の見聞する所 鸛るに非ざれば火をさまらず、故に邪念いまに起らんとする萠を見て、早く是を減ずれば手もなく 是を收めしむるは、大慈大悲と言つべし、邪念をして假に輿起せしめば、火の盛に炎上が如く、薪 念甚敷物なり、商家の主人よく此念を收めしめざれば、少年の輩をして一生を誤らしむ、故によく て邪惡の念といふは、別に大望有るに非ず、上にいふ酒色味の三つより起る念にて、才智有者程此 に怠り、其邪念を動し、將に邪惡の行をなさんとする所あらば、早くこれを知りて、其將に起らん は閑暇なるより起る、閑暇なき時は邪念隙を得て起る事なし、是未萠を防の術なり、もしそれ其勤 起る處を知るの術は、巫母を賴み、狐に祈りて知るにも非ず、卜筮を以て占ひ、人相を見て知りな

るべし、商家のかく心得て人情の常變に通じ、誠心を推して家僮を待する道を盡さんと欲せば、智

以て惡弊を止むといへども、始終誠心に嬰兒の驕惰を懲す心なければ、此煩勞の事を行ひ難しと知

染て孑遺なきに至る、此僮の心に思ふには、率仕三十年を歴て少々の貨を得、纔に小店を開きて賈 人の葉を修めば、終身勤勞すとも、如何を富を得べけんやと、大に初志を變じて此狼藉をなす、然 及びて、多年の忍ぶ所を逞して、大に主家の財を傾く、上座の家僮一たび此弊を生ずれば、次第傳 の爲に忍びて日を送り口、一たび大任を受て行價し、或は家に在て出入の權を主り、貨財手に觸に も此例小才の計を爲すもの、千が一も發政する事なし、如何となれば、遊蕩志を亂せしより、此の \*\*\*\*

皆此念の起らね以前の事なり、故に家僮の情寶未だ開けざる以前に、常に忠孝の道を聞しめ、是を 其家務を熟練するを以、愛惜して因循する事なかれ、家僮一たび此念を發せば、我が局中へ入て使 **尨唐の謀をなす、心志固からず、勞智・勞力の勤に就き、穢嗇の納務に屈する事能はざる故なり、商 未の如き善心を繋ぎ置手段なり、かの悪弊を止るには、智と法に非ざれば救ひがたし、則智と法を** も知らず顏に、其睡眠を顧みず、騙て講席などへ進むべし、是を以て其惡弊を防べきに非ざれ共、 以て性情の先入となし置べし、やゝ成長して情贄開る時は、此の慣々の語を閉事をいとよ、さる時 ひがたし、久敷これを置は禍ひ合家に及ぶ、愼まずんば有べからず、凡を誠心を推し教訓をなする、 家の主夫常に視聴を開き張り、家僮の中に此念を發する者を見ば、速に退けて傳染の愁を発るべし、

定せざるものは使ふ事なかれ、根抗にして命令に戻る者は使ふ事なかれ、猪武にして後を顧みざる **ふ道は、其初の志を導き養ふて、永く其心に存せしめ、其驕逸の志を抑へて、其心に存せしめず、** なりと雖も、强忍なるものをよしとす、其强忍ならざるものも、習て强忍にならしむべし、僮を使 れ、酒を好て大事を忘るくものは使ふ事なかれ、此數者皆使ふて家務を告ふ者なり、僮の生質樣々 者は使ふ事勿れ、桀黠にして詐僞を好む者は使ふ事なかれ、愚にして色を好むものは使 よ 事 な か を見るべし、僮の姿性放縦にして約束なさものは、才ありとも使ふ事なかれ、眼色變動して心志一

都の繁華酒色味の樂み、目に觸れ耳に入て其心を動かす事、春の草の萠出んと、出遊の間暇なきと 鏡窓を知りて暖飽せしめば、其心駆動する事なからんや、され共人情は物に觸れて移る物なり、三 啞子の心の喩易からがるが如し、然れ共嬰兒啞も皆心あれば、我が誠心を推して其腹中に置き、其 事を願ふは主人の道なり、夫主人たるものは人情を知らざれば、家僮の心を結ぶ事能はず、家僮の 事期すべし、古より相の門には相を出し、將の門には將を出すといふなれば、我門より良賈の出ん 其材能を考へ是を長じ、其能ざる所、しひて是を勤めしめず、其迷離の氣を去りて、商事に老練せん 心を結ぶ事の能はざれば、其力を盡さしむる事能はず、僮僕の愚なるは嬰兒の心知り難らが如く、



**X** 



家に使ふ事なかれ、又其父母に陳嬰が母の智、陵母の見る所なしといへ共、軻親の斷機にならひ、

以て心を結び、威を以て命に從はしめざれば、皆此弊に陷なりとぞ

成"其材能、期"其老成、主夫之道也、故不、知"人情"配不、能、結"其心、不、辨"能否、不、能、得"其任" 夫含氣之類、咸願、得,其志、少壯而奉仕、老大而欲、爲、家、則僮僕之志也、導,其志願、抑,其驕佚、

不、明、約束、不、能、盡、其力、失使、人之道、聖賢所、難、不、可、不、祭也

幼より其子に父母の志願を言聞す故、其子の心に先金となりて、父母の心を心とするものなり、其 此段は上文を承て、商家人を使ふの道をのべ、一遍の末を結ぶなり、それ人は含氣の類なれば、實 子の志も自ら堅固なる道理なれども、卑き者は分別なく、父母の心一定せず、或は他人のいム所に 志願の有、其子幼稚して其心なしといへども、其父母其志願ありて、其子を商家に奉仕さす上は、 ありて、其志を得ん事を思ふなり、商人の家僮となりて、商の家に奉仕するものは、其父母其子皆 惡智も有べけれども、先づ普通は此了見ならざれば、家僮の父母いつ迄も此初志に違ふ事なければ、 主人よりの宿入を得て、一家の主ともならんとの志なり、尤世の人の善惡邪正色々なれば、種々の 志願といふは、少年の時より奉仕して商家の務をも習らひ、寶買の筋をも辨へ、年の長大に及びて、 愚不肖の不同ありと雖も、一寸の蟲にも五分の魂といふ譬の如く、士•農•工•商、各々其心の向ふ所 まどひ、或は其子のいふ事を信じ、主人をかへて他家へ奉仕せんと思ふ者有、此の如きものは永く

將の士卒を愛し、命令に從はしむる事能はざるは、彼のあまやかし過て父母のいふ事を用ひね息子 修めしものなり、故其人々のいふ所の片言篗語、もつて法となすべし、今時の商家の風は、纔に富 を鑑さしむるなり、此三人は苟且是をいふに非ず、てれを國に用ひ、てれを家に試み、功を建、業を を同じらす、是白圭がよく治生の術を脩めし處にして、 其人を使ふの道は、上下志を同じらして其力 る事猛獸攀鳥の鬢が如くす、よく飲食を薄くし、嗜欲を忍び、衣服を節にし、事を用る僮僕と甘苦 の如く、何の用にも立ねものなり、故に商人の家僮を使ふにも、やはり國家の人を使ふ如く、恩を 慕ふが如く、大將の進む處には深き谿の危をも恐れず、水火の中へもともに趣べし、かくの如く大 せ、饑には飽しむ、皆嬰兒の心に適はずといふ事なし、ゆへに土卒の大將を慕ふ事、赤子の慈母を きも、饑も飽も心に知れども、口にいふ事能はず、大將父母の心を以ててれを求め知り、寒にはき を使ふの道を失へり、孫子曰、士卒を我が嬰兒の如くに思ふてこれをあつかふ、かの嬰兒は寒きも暑 する事能はず、其放縦に任てよく是を約束する事無さものなり、池二つは何れも一偏におちて、人 使ふ事は草芥の如くす、又衣食上下のへだてなく、家僮を憐みて使ふ者あれ共多くは寬に過て醫使 を得れば、我が身は美酒美食に飽き、妻妾に綺羅をまとはせ、家僮の養ひは惡草具を用ひて、これを り、魏の文侯の時に白圭といふ人有、此人貨殖の道にかしてく、時の變を勸る事を樂しみ、時に趣 に計りて此等の人に任じて時を逐ひ、當座の損失精不精を實ず、始終のところに勝利を得る仕方な

て、下段に說く所の商家人を使ふ道を興起するなり、本文の意、家を治る道と、國を治る道と、小大 十多き者は數百人をや、故に此段に計然•范蠡•白圭が人を使ふの道を舉げ、結に孫子の語を以てし といへ共、猶有司の在るあり、且一日も賞罸なくんば、一人をだに使ふ事あたわず、況や少き者五六 が小を擴めて大に用ひし所にして、其人を使ふの道は、貨財を以戰士の心を釣るなり、范蠡已に吳 用所に當るは、賢者に非ざれば能する事なし、昔春秋の時越王勾踐會穃の上に困められ、范蠡と計 を以て家を治め、小なるものを擴めて大に施し、大なるものを縮て小に施し、自在に運用して、各々其 の違ひ有と雖も、道理に於ては二つ致なし、然りといへども家を治る法を以て國を治め、國を治る法 仕遂るものなり、事を仕遂るものは竇買の取引を全する故、我に損失をうけぬものなり、此處を審 てれと共に時を逐ふ、三たび千金を致して、分ち散じて貧交疏昆弟に奥ふ、是范蠡が大を縮めて**小** 用ひて意を得たり、巳にこれを國に施せり、我これを家に試みんと欲すと、則强忍なる人を擇て、 の仇を亡し、扁舟に棹して五湖に浮び、陶に至りて陶朱公と稱し、曰、計然が策七つ、越其五つを 天下の死士を招き、厚く賄を與へて戰陣に進ましめ、遂に吳國を亡して會稽の耻を雲たり、是計然 然とを用ひて國治を治めしむ、計然商人の道を用ひて、大に越の國を富しめ、聚る所の貨財を以て しと雖、上に言しごとく、商家に於ては活殺の權なく、よく生命を養へ共、其死命を制する事能はず に用ひし所にして、其人を使ふの法は、專ら强忍なる人に任すに在り、凡そ强忍なるものはことを

猛を以寛を済ふといふも則此事なり、是等の所を以徳と法と兼行はずんばあるべからざる所と見る 東すれば、令行れ禁やむ、其偏用たる所あるものは、時弊を救ふの政なり、孔子の寬を以猛を濟ひ、 れ恩威は則德と法との事にして、人を使ふ道具なり、古より國を治るもの、恩威兼行ひて下民を約 所の恩を以て恩とせず、故に奮政を改め、威を立法を行ひ、民始て恩の恩たる所を知といへり、そ 非ず、寬を以亡なり、故に蜀の舊政は寬に過て民慢れし、民慢れば恩に習ひ德に狎て、上より下す 天下悅、今蜀の大守劉章暗腸にして、法を以下を匡す事能はず、遂に蜀の國を亡す、是嚴を以亡に の心を得る所以に非ずと、孔明曰、然らず、昔秦の法嚴密に過て天下是を苦む、故に高祖法を約て

也、故其片言變語、可"以爲,法也、今之 商 家稅得」富、自奉奢侈、非"視」僮如"草芥、則必放縱無"約 與"用、事僮僕,同"甘苦"則白圭之所、治、生也、此三人者、非"苟且而言,之、則用"之國家"建"功業,者 臭、則計然之所、用也、舉"治國之法,用"之家、擇、人任、時、則范蠡之所、試也、薄"飲食、忍"嗜欲、

失以、家治、國、治、家小大相移、運用自在、唯賢者能、之、能以。'商家之道、治、國、厚賂。'戰士、報・'强

束、孫子曰、視」卒如"嬰兒、故可"與」之赴"深谿"、愛而不」能、令、譬如"騙子之不,可」用也 上文に於て説所は、天下國家に於て民を使ふの道なり、商人の家僮を使ふも、此の道に異なる所な上文に於て説所は、天下國家に於て民を使ふの道なり、商人の家僮を使ふも、此の道に異なる所な

| 攻伐を以て賢とす、是に於て孟子齊梁の國に遊事で仁義王政を勸む、齊梁の君汪遠して事の情に疎 は、億を尙び仁義を行ひ、衰弱の民を敷ひ、天下と共に休息すべき事なるに、ます~~法網を嚴密 とて是を用ひず、此時に當りて天下の大國七つ、皆愚主にして共に事を謀るに 足らず、 獨奏の孝 減亡す、漢の高祖先づ秦の都成陽に入て、悉く秦の舊法を廢し、法を三章に約て秦民を息へければ、 の道とは大に異なる所あるものなり、然れども商鞅よく是を使ひ得て、强を抑へ鷗を振ひ、國民を にして民力を盡せしかば、天下是に堪へず、二世に至りて山東の豪傑並び起りて、遂に秦の一族を **商鞅の立る所にして、徳行を廢し功力を尙び、專ら法に偏なるものにして、固より先王の法、仁義** 公商鞅を用ひて、悉く舊法を替て新法を立、専ら刑名法術に任じて、國を富し兵を强くす、此法は 秦の民大に悅服して天下是に歸す、後漢の桓帝の世に至り、漢の法大に寬みて政事あがらず、こし られて、漸々滅亡に近からんとす、孝公より六代を歴て、始皇帝に至りて遂に六國を亡す、天下を 約束して力を國事に盡さしむる事、餘國の政の能く及ぶ所にあらず、故六國の君皆是が爲に蠶食せ 避して、文武の道を行はしめんとすれ共、列國の君用る事能はず、遂に戰國となりて天下合縱運衡 はず、遂に天下亂れて三國に割る、諸葛孔明劉先主を佐て蜀を取時、嚴敷法を立て蜀民を匡糺す、 において山注塞といふ人政論を顧はして、政を糺し法を嚴にせん事を勸む、時の人是を用ゆる事能 一統す、是よく法の用ゆべき所を知りて是を施し、遂に法を以て天下を取たれども、天下一統の後

. 1

一、一会は人の悪む所、故に是を用ひて襲る所あらば、其身は死して禍ひ國家に及ぶ、智は此の損益を極 智の事なり、且かの徳は人の悦ぶ所なり、故に是を用ひて誤る所ありとも、猶取かくし易き所あり、 く、法は銅鐵の如く、智は標衡の如し、銅鐵と金銀とをかけくらべて、程能損益して是を用ゆるは、 情性の舊習をかへ、筋骨の動を盡して、餘力なきに至らしむるは、法の効なり、それ德は金銀の如 知り、世の行ふべき所を擧るは、智の効なり、よく堪ざる所を堪しめ、よく忍びざる所を忍ばしめ、 なり、古へ今の事を考へ、類を比べ例を引、大小長短を計校、輕き斤兩を權量、衆心の愛愴する所を 驗の顯はる乀所をいはヾ、人の情の誠を顯し、人の心の夢を固め、徹上徹下に歸服さす者は德の効 段の如く、一事萬事の理を通じて、德の用所をしらしむるなり、此の徳・智・法の大概を擧て、其効 す、是全く德行の深き効にして、ヶ樣の時に當りて、德に非ざれば用をなしがたしとぞ、是また前 ふくせしめ、天下の危をかへして安代となし、國家の亡んとする機を轉じて、永く存するの道とな ず、こへに於て舊俗の惡風を改、信義の道を立、恩澤の德を施して、深く民の心に結て、德化に歸 り衆人に詐偽なき人と思はるれば、一旦時を得て政事に預るに及で、民其令する所を信じて詐とせ

るものなれば、尤慎み帯にせずんは有べからず、此の三つの者を兼ね行くるのならば、令の行ると事とに人の惡む所、故に見る!!

かくる人をば、一時愚鈍なり、損なりとて笑へども、信義なき人とはいはず、故に天運頻環する事

べき智なりとぞ、是もまた一事を舉て萬事通じ、智の用所を知らしむるなり、次に徳の用所を言ば、 の趙孟睒が言に、危き時に臨で敷ふ事能はずんば、智も無用の者なりと云し如く、ヶ樣の時に用ゆ

ばかく迄酢僞の流行する事にやと、其來由する所を考るに、其初め世の繁榮なるより驕奢盛になり、 有事なし、かく頽敗風俗となりては、上より申付る事を下是を信とせず、金銀の融通とまりて、諸 世の風俗次第に衰へ、仁義の道は有か無かの如くになり、上下とも虚飾を専として、詐僞反復實意 事不自由に、大身小身殘なく困乏し、盗賊所々に起りて、天下の壞亂將極に至らんとす、如何なれ

り、酢偽非られば立行ず、此時に當りては誠實なるものは愚魯に見へ、酢偽なるものは賢智見へ、 に敷れじと、また阼偽を設て人を待よ、かく欺かん欺れじと互に爭ひ、遂には一同の詐偽世界とな 人を欺く、酢偽次第に行るれば、實意なるものも毎度人に欺れて損失する事多し、損失多きゆへ人 職者の盛より風俗非薄になり、風俗非薄なるより純厚風を失ひて、世の中困窮するより、詐僞を設て

**春惡順倒して、賢愚處を失ふ、彼の德を尙む者に至りては、かゝる世の成行にあひても、尊ら信義** 

なりとて徳行を改めず、人は事情に疎とて、是を信じ世に用ひらるゝ事無く、飢て溝壑に倒るに至 を守りて操を失はず、人は我を欺けども我は人を欺かず、人は愚咎なりと笑へども、我は賢智の道

れども、敢て是を愁とせず、獨立して操を守り、世の人のする所にかまはねものなり、かゝる世に

ねものを、一ヶ月の間に功をなすは、法の徳なり、いかにと成らば、何程嚴敷申付ても、人夫のよ し如く、間敷を割付役割を定め、人夫の精不精の分明に顯る~樣に法を立て、よくはたらく者には くはたらく所、よくはたらかぬ所を明に知りて、賞と罪とを以て是を勸めざれば、はたらく者もは 邪なる臣下も正しき臣下も、一ッに混亂して分つ事なく、政事に非道ありて、民の心歸服する事なく、 たらかぬ氣になりて、普請成就速なりがたし、そこで彼の太閤秀吉の藤吉にて有し時、割普請をせ 郭の周圍七里の城郭を築に、壕を鑿り土地を築上げ、石垣を疊み敵樓矢倉を組上、内外の墻屏を構 なるを退役させ、亂朝の政を糺して、何の手もなく無事に治めるは、是れ智の分別を以てなり、 あると能無きを卽時に辨へ明にして、邪なるものを罸し、正敷者を賞し、能あるを官に勸め、不能 智ある臣を擇み擧、此一亂を治めしむるに、かの智臣朝に仕へて、やくを用ゆる者の白い黑いと能 君を隱居させ、新たに君を立て、政道を糺さんとすれどぁ、何れを邪ま、何れを正と分ち難ければ、 諸事쏦支勝にて絲の亂れたる如く、國家禍亂近きに至らんとす、此時家老の內に忠臣あつて、此暗 即功を得難さをしらしむるなり、次に智の用所をいはゞ、昏く愚なる君の朝に臨みて政をなす時は、 て、普請成就速なり、是普請の一事を舉て萬事に通じ、ケ樣の所には嚴敷法を用ゆるに非ざれば、 賞を行ひ、よくはたらか口者には罪を行ひ、賞罪分明に當れば、はたらか口者もはたらく氣になり へ、大將已下の官府を建る迄、夫々の人夫をかけ、普請成就の功を催すに、一年かゝりても成就せ

る事は一笑に堪たれども、猛りかくる猪を何の苦もなく衝仕るなり、此獵師と鑓術の先生と仕合を を擧て其得失を論ず、巳下の文は德•智•法の各々用所有事を論ずるなり る所非ざれば皆空談に落て、かの猪つきの獵師に劣る事有べし、是迄は彼の徳•智•法を使ひ得し人 違ひなり、されば何程古今治亂に通じ、正大の見を建て、正當の論をなすとも、實地に就て試み用 て、今の世迄も稱述す、是を譬るに獵師の猪鹿を刺すに、鑓法の教もなく、其身がまへの不調法な 取りまはして、自在に使ひ得て變化せしと見へて、共時の牽行衆何れもよく誣を裁斷せられたりと なして、先生負けたりといふ話有り、是れ死生の實地に就て鍛練せし事と、實地に就ざる修行との くの口訣とせり、是らの事は今よりして、是をみれば、小皃の戲の如く見ゆれども、よく此二つを

夫德者能盡"人心,智者能盡"人事,法者能盡"人力,故能象"三者,而行」之、則令之行、猶"水之就,下 徵、 詐誤無、常、 民不、信、上、 而能思信結、民、 風化歸、正、反、危爲、安、轉、亡爲、存者、唯德可、能也、 不」分、政事多梗、禍亂將」至、而能辨,黑白、分,能否、一學撥」亂、致,治平,者、唯智可」能、世衰道

夫三里之城、七里之郭、終歲樂而無」成、而能不"期月、而得"成功,者、唯法可」能也、昏愚之朝、邪正

ひ、自在に運用して、功業を建つべき事を說くなり、先づ法の用所をいはゞ、內城の周圍三里、外 此段は上文を承て、德·智·法の各々用所ある事を論じ、三者を兼ねて我物となし、時に應じ所に隨

といふ こともなく、只人情はあつさを子にて拂ふといふ事と、小僧が三ヶ餘といふ事を、誣を聞 して民の歠を聽くに、今日の如く文法のなる事なく、其人固より學文なければ、和漢の前蹤をさぐる 練せし人の長さ を も よ く、短さをもよく長く使ひなすが如し、御當代の初つがた、大郡に奉行と の徳・智・法の三つは、鑓・長刀・太刀の一偏の利用有器の如し、よく是を用ひたる三人は、其術に鍛 手錬によりて得手となりたるにて、外の人の及ぶ所に非ず、これ是をよく使ひ得るといふなり、彼 なし、短き武器にてもよく長き働をなし、長短自在に運用して、所として不便利なる事なし、是其 便利なる武器にても、銘々の好みによりて、よく其術に鍛錬せしものは、長き武器もよく短く使ひ 正當の論にて普通の事なり、爱に又一種の人の格外の事をなす有、都て劒•鑓の類に限らず、至て不 は弓•矢•鐵炮•鑓•長刀•指添の諸具を帶する軍兵を棄備へ、並せ用ひて萬全の働きをなす、 是はこれ 用所々々を考て制たるものなれば、一偏なる所ありて、萬全を彙備たる器はなし、故に戰陣に於て は尤不便利の武器なりとて、武田信玄も家中に長刀を用ゆるを禁ぜられたり、何れの武器にもせよ、 ては尤不便利なり、長刀は大勢を一たばに、腰膝かけて薙廻すには利あれども、鑓・太刀にくらべて 兼る所に用ひて、敵を衝崩に大に利有、され共手本の勝負に於ては太刀に及ばず、其上狹き所に於 扨此使ひ得る、使ひ得口といふ所に心得の有事なり、劒術の上にていはゞ、鑓は長き物故、手の屆 後世迄是を稱す、されども其使ふ所の徳•智•法の一偏によりたる所あれば、皆涙弊此の如さあり、

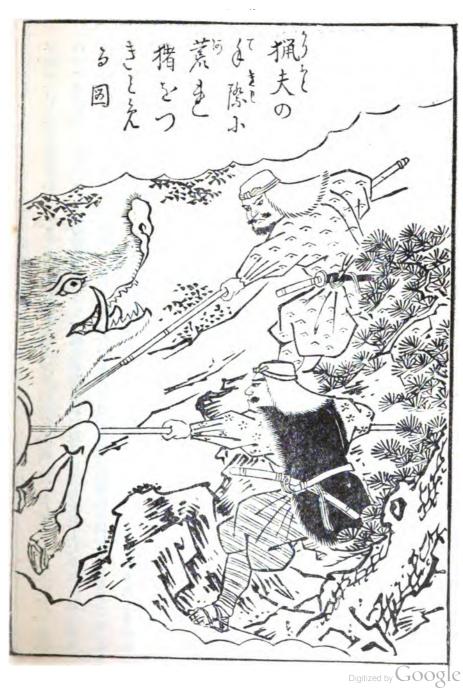

ども、其治る効を論ぜば、忍ざるを上とし、能はざる事中とし、敢てせざるを下とす、然るに此三つの 憚りて上を欺事能はず、又西門豹と言し人鄴の代官となりて、専ら嚴法威權を以民を治めければ、民 びず、又子産と言し人鄭の國の家老となりて、專ら明智を以、以下の姦惡を糺しければ、民これを 子賤と言し人單父の奉行となりて、專ら仁德を以て民を治めしかば、民これに懷いて上を欺くに忍 てれを恐れて敢て欺く事なし、此三人三つの治方を以て、三所に治め、何れも皆よく治りたりとい**へ** 

を以民の腹中に置き、舊令のあしきものを改て、民の窮乏する所を敷ひ、人々家業を脩めて、ゆたかに 治方に皆其一得一失有、宓子賤の治方は、己れ奉行職たりと雖も、嚴威嚴格を以下を御めず、專ら誠心

関里の姦惡•鄕曲の奸邪、幷悉く通曉せずといふ事なく、能く徴を釣り隱を顯し、民をして情質を吐

ざる事能ざらしむならん、此の如ならば、民上の明を憚りて、欺く事能はざるべし、然れども民徳

間を窺て姦曲をなさんとする所有べし、西門豹のする處は、専ら嚴威嚴格を立て、

法令を押し付て、惡事をなす事能はざらしむなり、此の如ならば、民威を恐れて强て服し、敢て欺

に化するなく、

かざるべし、されども民心に服せざる所有て、惡事をなさんとする事は暫らくも息事なし、此人に

は古の賢人にて、固より銘々の得手々々の所をよく使ひ得て下に令す、故に三所ともよく治りて、

**沈弊の至る所、仁惠に狎れ安して、上の令する所下慢して行れざる所有べし、子産がする所の如きは、** 

父母妻孥を養はしむならん、此の如ならば、民誠に心に服して、上を欺に忍びざるべし、然れどもその

事あたはざるとの二つを擧て、商人のよく用ひずんばあるべからざるを示すなり

智也、不」敢者法也、德者中情悅而誠服、而又有"狎」愛而民慢,也、智者憚」明而畏服、而又有"親」間之 心,也、法者畏、威而强服、而又爲、惡之心無、息也、斯三者、古賢之所、行、而有"其弊,也復如、此 之治,單父,也、民不、忍、欺、子產之治、鄭、民不、能、欺、西門豹治、鄴民不,敢欺、不、忍者德也、不、能者 古之君、人者、各以,其所能,令、於、下、或以、德、或以、智、若法若權、其揆雖、一、効亦不、同、宓子賤 **ふ、まして人は活動のものにて皆氣の有蟲なり、故に是を使ふ道は、外の附燒刄にては行ぬ事なり、** の人の言に、凡碁・將棊・鞦鞠・遊戲の小藝と雖も、皆我が腹より出る所に非ざれば、妙所を得ずとい 此段は上の文を承て、古の人の我が得手々々によりて、人を使ふの仕方異なる所有事を說なり、

は上の好む所に強ひて、今する所には從ずと有、されば我口に言に、我顔付に見せても、腹から出 を帥るには暴逆の道を以して、民その暴逆に從ひ暴を興す、上の下に令する、上の好む所反き、民 大學にも、堯舜の天下をひきゆるには、仁義の道を以てし、民其仁善に随ひ仁を興す、桀紂の天下

ざる所有、以て下を使ひ、或は明智を以て下を使ひ、若は法令威嚇を して是を使ふ、人の生得に銘々の得手々々あれば、其腹も叉人々によりて遊び、使び方も同じから、肝しょうにより る所にあらざれば、気の有虫は合點せぬと知るべし、故に古への人の下を使くには、皆我が腹から

商之有"僮僕,也、獪"身之有"四支、分"其憂苦、救"其痛、無"不」如」意者,也、若夫四支之不仁也、痒亦 不¸能¸搔、痛亦不¸能¸撫、非¸徒不¸如¸意而已′、從而爲"其累′、商之不¸能¸令"其下′、又猶如¸此乎、古

者論、富、有。以、僮数者、若徒食、栗而已、何以、僮爲、能爲。使令,者王。天下、況於。一家・乎 欲するなり、本文の意は商人の家僕あるは、身の手足あるが如し、身の爲に手足の働く事いわざれど 此段は人の身體と四支とを、家主と家僕とにたとへ、家僮を使ふ事身の手足を使ふ如くならしめんと き所をかき、病む處を撫で、主人の心に思ふ樣にまはらずといふ事なし、若し中風などの病にか も、主人の心を知り、さとさいれども、主人の爲に動き、身の傾く所を撑へ、身の危き所をたすけ、かゆ はず、かくなりては手足はあれども無が如く、却て我身のじやまなる事なり、彼の商人の下の者を り、氣血のめぐらず、身體不順なる時、かゆき所あれどもかく事あたはず、病む所あれども撫る事能 小を定めしなり、よくこれを使ふてこそ、家僮の多さを以て富とすれ、何の役にも立事なく、徒に まわす事あたはざるは、正敷此類に似て、なまじいに家僮のある故、身體の倒るゝ事速なり、むか する所は、よくこれを使ふと、使はYoるにあり、よく人を使はゞ、天下の大なるにも王となるに足 米を食ふのみにてあらば、僕の多き程食ひ潰しの多きにて、何ぞ是を以て富ゝ稱するに足ん、要と しは富の數を論じて、かしこの家には家僮千人あり、こゝの家には二千人など、僮の數にて富の大 れり、まして一家の小なる者に於てはいふ迄も無き事なりとぞ、これより家僮を用ゆると、用ゆる

物致知、正心脩身の功積たる上は、人を治るの道を知らずんばあるべからず、習勢に次で此篇を置 れたり、されば家僕を使ふ者は此篇に心を留て、前車の覆あとをふむ事なかれ、上の三篇を藏て格 財を盗み家を傾もの、年毎に幾千人成事を知らず、近世中富の人の家を失ふは、皆此弊風に座せら 三都の地は遊樂の事多く、都下の子弟餋には進みがたく、惡に染安し、彼を羨み是に習ひ、主家の る事に、まして商人の家には殺活の權なく、賞は厚く行ふべけれども、罪は嚴敷行ひがたし、共上 是もまた我身法を背きて、人に法を守らせんとすれば、法の行るゝ事なきなり、兎にも角にも我身 ふなり、それ天下國家の權柄をとつて、殺活を自在にする人すら、よく人を使ひて事を済事能はざ よりして行ふにあらざれば、人はひさいられぬものと知べし、故に政事をするに德を以てすとはい し難さ、近さ者と雖も聖徳に化しがたき所あり、故に法制禁令を立、賞罰を以て善に勸め惡を懲す、 る事なられなり、されども天下の人に賢愚・强弱・善惡・邪正様々とかわりあれば、遠き者は觀念をな を使ふ道を說て、己れ正しければ物正しといへり、先我が身を正しぐせざれば、人の不正をやめさす 前篇にいふ所の如く、勞苦を以て樂とする心なくては、よく人を使ふ名將とはなり難し、古の聖人人 波を起す、いづれ一日片時も油斷ならぬは舟乘の業なり、是れ人を使ふは苦を使ふに非ずや、故に 害も皆主人の楫の取樣なり、まして人の情は海路の風波の如く、今迄睛天と見つるぁ、俄に暴風に

所以なり

ず、真の樂地をしらば、勞苦も皆我が樂地と成るなり、唐の太宗の語に、土城竹馬は小兒の樂なり、 其中に有なり、 商人たるもの一日も安佚を求むべからず、安佚を求る者は却て安佚を得ず、勞苦を勤れば、安佚は ものと思ふべし、此の如き人は終身歡樂を求てたのしみを得ず、勞苦をいとふて勞苦を去る事能は 愚なるもの、富を求るはもと歡をなさん爲なり、富て歡樂をなさずんば、富は入らの

扨此一二三篇は、商人の物を挌し知を致し、心を正敷し身を修の道にて、巳下の八篇迄は家を齊ふ り、されば何れの境界にも皆樂は有物なり、此境を知らざる者は、商道の九篇も何の用をかなさん、 有無の貿遷するは商人の樂なり、戰ふて前に敵なきは將帥の樂なり、四海寧一は帝王の樂なりとあ

## 事を說くなり

使令第四

よもの、窺竅に當る語なり、愚なる人の心には、人を使ふは我が佚をなさんが爲なり、 使令とは人を使ふ道をいふなり、俗の諺にも、人を使ふは苦を使ふなりといふ事有、是よく人を使 いかでか苦を

戴さ、又よく君を亡すといへり、主人を助けて家業を興すも、家僕のわざなり、又主人を倒して家 使人事あらんやと思召べし、是らの人は世態人情を知らず、人に欺れて家を失はん事まのあたりな 業を亡すも、家僕のわざなり、よくこれを使へば用をなし、よくこれを使はざれば害をなす、用も り、古き人の詞にも、君は舟の如く、民は水の如し、水よく舟をのせ、又よく舟を覆す、民よく君を

じて白面の女と成、かの白粉は外からすりこみたる物さへ此如くなれば、まして内より智を以て其 女の性質色黒なる面も、毎日々々あらひみがき、白粉にてぬりこめば、數年の後は性質の黑白を變 じゅく~直して、其戒め慎む事の我が身にしみこむ程に勤め習れねば、舊染の病ひを去りがたし、 骨の靈方は、專ら習熟にあり、故に習ひの道を尤大なりとするなりとぞ き者も、日々物學びに習ひて怠らざれば、遂にくらき性質かわりて明になり、氣のおこたりがちに 失をてらし、將來我が身に害有所を知りて、力を以其改る所を勤め、數年かろくこれを習れ熟せば、 る、此の三つを以て人の徳性をみがくに、いづれに劣りはなけれども、其舊染を去りて新徳なす換 て、物の用に立ぬ者も、日々氣をはげまして怠りを戒め、久敷是に習るれば、遂に生得の勤者とな いかでか其失を去らざるべけん、故に習は生得の性情を變ずるものなりといへり、されば智のくら

第四段は、一篇の末を結で智を以て務を知り、力を以て舊染を去り、習を以情性を變ず、此三つの効 を去りて富を得、富るを得てよく是を保つの道を述べ、此道を得るは習勞に有事を說く、第三段に は、却て是富を失ふ道なるを以て、天下の富のしばらくも住らざる所以を說く、第二段には、貧敷 〇此一篇を四段に分ちて解釋をなす第一に、世の人の富を願い貧を惡むの情を述て、其富を願ふの情 は、慣習性となれば、勞を以て勞とせず、事の勢の至所を知れば、習勞の事に就き易き所以を說く、 つをも缺べからずと雖も、中に就て習を以て大なりとする事を說く、全篇の主意は習勞に在り、

商進 九 國字解卷二 を関るなるなるなる。



Digitized by GOOGIC

機徴を知るの智にて、深く謀り遠く慮りて、將來の事を明に知るをいふなり、機は、弩の機にて、 所へ運び致すの具なりといへり、此習は前段にいふ所のなれ熟する事なり、右の智と力とにて濟べ 酒より出る失ならば、是を禁じて、短するも長くするも、戒も愼も、何れもしんぼらづよく動る所 所なりと極めて其事を行ふ、此的ちがへば毫厘千里の遠ひ有、故に智は得か失ふかの機なりといふ 其事の類例をひき、その是非長短を鎔へ校べ、時務に合ふ合ねを考へ謀り、是を親敷智ある人にも 智のねらひ當れば的をはづさず、智のねらひ當らざれば的をはづす、此の當る當らぬのねらひを決 此段は知る機と習と三つの徳を陳ね述て、一篇の末を結ぶなり、此智といよは、第一篇にいよ所の けれども、中々一日や二日にては、是迄仕込たる惡癖は直らぬもの也、竹のゆがみをため直す如く、 より、遂に變じて程よき所に至るなり、故に力は短き所より長き所へ運び致し、長き所より程よき のばして長くし、氣の長過たる失ならば、是をちょめてみじかくす、色より出る失ならば是を戒め、 力なり、前段の智を以、我が身の上に在て、事の害となる失を考、氣の短より起る失ならば、是を なりといふなり、此の力の字は、一時力にまかせて進む力にあらず、只ねばり强く物事を堪へ忍ぶ とひ談合して、目前の事に眩ず、五年十年後の事迄も、今見る如くに明らかに知りて、是ぞ的當の して、切てはなす所を機といふ、此の機徴の智を照して、將來の事の的當する所を謀るには、廣く

商道九篇國字解卷二

習勞は至てなし難さ事なれど、事勢の至る所を知れば、これをなすに難からず、故に商人の務とす 擔を負ひ、勞苦を辭せざる所以は、一日勤に怠れば、飢寒身に切なるを知る爲なり、文吏の夙な夕\*\*\* 醜婦の惡まれざる所以は其醜容謙りて、縫續の勤に怠らざるが爲なり、是によりてこれを觀れば、 ため也、美女の愛せられざるは、自美容に矜て妬忌の心盛に、傾城傾國の禍まさに至らん事を知るゝ なに神を焦して、安佚を求めざる所以は、上吏に督責せられて、ふちかたの祿に離れん事を知るが り晩迄几案に故事を探り先例を考へ、神氣を焦し智思を盡し、心昏み氣耄に至らざるは、智思を勞 負ひ、遠路を往來して、少しも疲れる事なきは、筋力を勞するに習れたる所以なり、又文吏の朝よ **今かの任夫をなす者も、生れ落たる時は、高貴の人とさのみかはりたる事なけれど、日毎に重擔を** 勞苦をもいとは30る所有、美女も愛せ30る所有、醜婦も惡ま30る所有物なり、されば任夫の終日重 **勞苦を厭ひ、美女を愛して醜婦を惡むものなれど、 事勢の至る所を知れば、安佚をも求めざる所有、** するに習れたる所以なり、此兩條を以て習ひの性となる所を觀るべし、それ人の情は安佚を求めて 今迄堪へられぬ事もよく堪へ、今迄忍びざる事も能く忍ぶやうになるは、習の熟するを以てなり、 習ふよりなれるといふ如し、日に!~つとめてこれをなせば、自然と仕習れて、性質の如くになり、

夫智者、得失之機也、力者、運致之具也、習者、情性之變也、轉,昏爲,明、轉,惰爲,勤、習之爲,道、

る所を知らば、勢智力の就やすからんと、知務に火で此篇を置となり



Digitized by Google



멸류

智力兼ね行はん事を欲するなり、されば智と力と兼ね行ざれば大事なし難し、故に智慧を勞使する 習勞は、智を勞使するに習れて氣を損ぜす、氣を勞使するに習れて智を損ぜず、專ら慣習の熟して、 事なかれといふは、理を以て氣を伸べ、氣を以志を養ふ說にて、智勇兼濟の道なり、此にいふ所の 者の知慧に疎く、 鬬智の者の氣勢すくなきは、此故と知るべし、孟子の其志を養ふて、其氣を暴ふ

とも、大窩に至らず、皆一方に偏よりたる所ありて、全體貫通妙用を得ず、故に智力ともに習ひ、 のみに習れて、智を勞使する事に習れざれば、思慮を盡して商術に通ずる事能はず、纔に富を得る の飼下しにて物の用に立がたく、再び志を振ひ勵して家業を中興する事能はず、また力を勞する事 事のみに習れて力を勞便する事になれざれば、天變事變に逢ひ、本分の手と身とに成たる時、上馬

任夫不,辭,勢、爲,知;飢寒,也、文吏不,求,佚、爲,知;督責,也、美女不,被,愛、爲,知;覆宗,也、醜歸 求,佚辭,勞、愛、美惡、醜、而佚有、所、不、求、勞有、所、不、辭、美有、所、不、愛、醜有、所、不、惡、然則 今彼任夫、負、重致、遠、終日不、疲、習力所、致也、文吏夙夜焦、神、不、至, 昏耄、習知所、致也、

文武雙全の德をなすを商の道とするなり

不,被,惡、爲,知;家務,也、故先知,務、則能爲;習勞、所"以次;知務,也

るをいふなり、論語に、習ひ性と成といひ・習ば相遠しといふて、古より慣習の道を尊むは、俗に 此段は慣習の道の、能く人の情性を變ずる効を擧て、これをなすの本は、事勢の至る所を知るにあ

るより出る所なれば、分けててれをいはゞ、智勇局を分ちて司る文武官の、もと一様に用ゆべき事なるより出る所なれば、分けててれをいはゞ、智勇局を分ちて司る文武官の、もと一様に用ゆべき事な ろに、切て英勢相反するに似たるあり、如何となれば、智は専ら心に預り、力は専ら氣に預る、心に・・・ -出世の志ありとも、これを伸る事能はず、かの智勢は己が志を勵し、筋骨を固め、事の務に幹とな 事に就て使ひ習はざれば、身體疲れ易し、智思つきて湧出ず、身體疲れて健かならざる時は、立身 思ありとも、事にかけて使ひ習れざれば、智謀湧出する事なし、人の性質筋力健なりといへども、 をるの道を知らずんはあるべからず、凡一人の智を勞使し、力を勞使するに皆道あり、人の性質智 人に使はれて筋力を勞し、闘智以上は人を使ふて智思を勞す、何れ勞苦を発れざるうへは、勞苦に 慧思を勢するものは人を使ひ、筯力を勞するものは人に使はるし、商の上に於ても、作力のものは 下國家の事には預らざれども、我家業を建て、子孫に傳へんと、田野市中に奔走して筋力を勞す、智 なかるべき、上に立人は天下の治平を致さんと、廟堂の上に座して智思を勞し、下に居るものは天 ば、商人の本分は手と身とのものなれば、一日の間も習勞の事を忘るべからず、是商人のみに限り たる事にも非ず、凡此世にすむもの、上は天子の尊さより、下は庶人の卑さに至迄、いづれか勞苦の 運び移し、勞苦に習れ置なりといへり、商人たるものは此語を以龜鑑となすべきなり、如何となれ なりて、安逸にくらしぬれば、肌膚軟ぎ筋骨ゆるみ、物の用に立がたし、故にかく朝夕に百の壁を 張る者は氣を押へ、氣に預るるのは心を揚ぐ、氣を押ゆれば理を得、心を揚れば理を失よ、作力のろに。却てず! 、気に預るるのは心を揚ぐ、氣を押ゆれば理を得、心を揚れば理を失よ、作力の

の地は皆夷狄に犯し取られたり、是を取かへさんと思へども、未時いたらず、然に我れ榮貴の身と

人之處、世、誰無、所、勞乎、或勞,其智、或勞,其力、勞、智役、人、勞、力役,於人、智、勞致,勵,心志、固, 、然、何也、爲、厭、勞耳、昔者晉陶侃、旦 夕 運 "移百壁" 人問 "其故" 曰、吾欲、復 "中原"吾習、勞、夫 故居,富不,忘,貧、永保,富之道也、居,貧不,怠,勤、不"永居,貧之道也、人知"其然,不,能,行"其所,

」習"勞智、僅得"財賄、不」至"大富、智力俱習、商之道也 筋骨、幹』事務,之道,也、可、不、勤乎、智"勞智、不、智"勞力、至、失、勢、不、能"再 振、智"勞 力、不 其故を問ふ、陶侃曰、今晋の皇帝江東に都をすへられ、一時安堵の思ひをなすと雖も、舊き都中原 上に置て、朝には是を堂の下へ運び移し、夕にはこれを堂の上へ又運び移しせられたり、或人怪で に至るの すじ な り、扨此兩條は三歳の小兒もよく知ることなれども、八十の翁も行事あたわず、 は八州の牧を兼、威勢諸大臣の上にありて、榮貴竝ぶかたなきに、此人何の用もなき百の壁を堂の 是他の所以に非ず、勞苦を厭ふ爲のみ、昔 晋 の 代 に陶侃と云し人、官は大將軍の重任をうけ、 の地位に居らざるの道なり、道とは道路の事にて、我が今蹈たる脚根より次第に進みて、向の地位 道、又貧敷地位に居る人、驕奢淫逸をうらやむ心なくして、専ら力を盡して家業を勤めば、永く貧 富る地位に居る人、貧敷時の辛苦を忘れざれば、驕奢淫逸を思ふ意なくして、永く富の業を保つの 此段は前の文の意を承て、富を保ち宮を失ふ道を論じ、勞智•勞力の事に及すなり、本文の意は故に

もかわらぬものに非ず、寒暑往來して四季序て代るは、天の道なり、飛鳥川の淵瀨とかわり、陵は

祖大師折節此所へ來り、二人の爭ひをとゞめて曰、幡の動にも非ず、風の動かすにも非ず、汝が心 天下を失ふ、是を以て己が心の己が身を亡すを知るべき也 の動くなりと、おれば人の心の動きて常あるの道を守る事あたわず、驕奢淫佚に長じて、阈を破り り、むかし唐に二人の僧あり、佛堂の前に立たる幡の風に動くを見て、一人のいわく、幡の動は風 本はといへば、天より是を亡すに非ず、人よりこれを亡すに非ず、我が心の我身を亡し家を破るな の動かすなりと、また一人のいわく、風の動かすに非ず、幡の自ら動くなりと、二人爭て休ず、六 の如くなれば、まして匹夫の戶籍に編れて、細民の列に在る者に於てをや、其家を亡し國を破るの れば、家亡び國破れ、子孫は在か無かの如くなりしは、あげてかぞへ難し、天下の富を以てすら此 强大なる小少の事に非ず、然れば業を千秋萬歳に傳へて、永く天下に王たるべきに、運衰へ命盡ね て我が家とし、天下の貨財を合せて我が府庫とし、天下の人を合せて我が家僕となすなれ、其富の 體某の物と定りたる貨もなく、古へより天下に主として、富四海の内を有つ者は、天下の要密を占 萬象はしばらくもとゞまる物なし、貨殖傳に言し如く、いづれも富りと定りたる家業もなく、是は 盛者必衰の理に遠はざるは、人の道なり、されば天・地・人事の道を以て世の有樣を觀ずれば、森羅 谷となり、谷は陵となるは、地の道なり、昨日迄春の花と榮し家も、けふは秋野の枯れ草と變じ、

四時之序、代天之道也、陵谷之變、移地之道也、榮 枯 易、處、人之道也、富無,經業、貨無,常主、天 得,富之本、美食艶妾、所"以失,常之始、惡"得」之之道、欲"失」之之道、富之不」可」得也、可」知也、夫

下非"少强,也、有、時革、命、況於"匹夫編戶之民,乎

此段は智勞の事をいはんとて、先づ人の富を願ひ、貧きを惡むの情を述て、富の終に得べからざる

所以をいふなり、本文の意は廣大なる厦屋に棲して、内には美なる亊、艶なる妾の左右に傍て介保

をなすなり、外には機嫌を伺ひ、髭塵を拂ふもの、前に在て使令に供す、朋友親戚出入のもの迄、

**窮乏の時に恩澤を施し置け、我が頤にてあしらへをなせ共、誰一人失禮を咎むるものなく、萬づ心** のまくにはびこりくらすは、誰人も望む所なり、又壁は破れ柱はゆがみて、更夜吹風に燈火を消し、

き悲み、朋友はかしたる貨を返せよと、口を極めて罵り耻しめ、何一つとして心にかなふ事なきは、 つしれがちなるやれ衣は、肩を裾に結て所々に肌を顯し、娈孥は米櫃の底を叩て、飢に就ん事を歎

難人も忌み惡む所なり、然れども破れかべをもつょくらず、やれ衣も洗ひそゝがず、萬づ穢嗇を守 りて家業を動は、遂に富を得て發跡すべし、美妻艶妾をうながし、美服珍膳に口體を養ひ、驕奢淫

逸を以年を過さば、遂には富たる家をも亡すべし、されば破壁弊衣富を得るの本なぐを、却て是を

忌み惡み、美食艶妾は富を失ふ初成るを、却て是を好み願ふ、人の情皆かくの如くなれば、是を以て

富を求むるとも、富の得べからざる事知るべきなり、それ世の中は金石にて堅めたる如く、いつ迄

# **商道九篇國字解**二之卷

# 省勢第三

實地に就て務を施しがたし、知務に次で此篇を置所なり き時より膂力ともに習はすべし、上篇に於て商人の務を知るといへども、勞智·勞力を習けざれば、 を好み、勢智•勢力ともに嫌ふものなり、此三つは甲乙ありと雖も、商才•商徳に於て缺る所有、故 事を含らひ、辛苦に堪へ忍ばざるものなり、また富家の子弟は奢侈の中に生長て、浮華に智ひ驕矜 に創業の人は勢智を彙て習ふべく、守文の人は努力を彙て習ふべく、驕奢の子弟は父兄たるもの幼 のは、まし文字に携り、勘辨工夫をなすことをも好めども、多くは安佚を事として、力を勢使する して、思慮分別をむつかしがりて嫌ふものなり、また父祖の家業をうけついで、闘智の事をなすも 習は慣習熟の義なり、勞は勞苦勞使の義なり、習勞とは、しんどを仕習ふ事なり、商人の作力より **崛起して豢業を創る者は、能く力を勞使する事に習れて、辛苦を堪へ忍と雖も、多くは文盲野人に** 

壁不,足,防,風、擊衣不,足,蔽,肌、妻孥訴"飢寒"、朋友賣"貸債"、皆人之所,惡、雖、然破壁弊衣、所"以

大厦廣屋、好衣美食、卖妾奉"侍於內、便嬖使"令於前、窮乏得"於我、頤指唯諾、皆人之所」欲也、破

Ö

商道九篇國字所卷一

商

道

九篇國字解一之卷終

職の事なれば學び置べき事に非ずや

所、有來り產業を動て、纔の出入有のみ、別に家業を廣大にせんと思ふ志なく、一日暇有時に遊樂 意有、故に得意の人の情にさへ遠はざれば、世を過す程の利を得る なり、さるに より生涯に な す ならば、先づ實地に就て作力・闘智の修行を經て、商術の難さ所を知りて、後始て逐時の作用をな 是鶇の異似する鳥にして、趙括が父の兵害を讀で、天下に敵なしと思ふ類なり、實に商術を得んと 輕俊の子弟、實地をふまずして大富を得んと欲し、猥りに此書を讃て逐時の作爲にならはんとせば、 し得べし、大抵今の商人家業中分以上に越る者は、皆世祿の士の如く賣買の筋定りて、皆夫々の得 此術より外に商人の大富を得る道なければ、古も今も是を以商道の軌範とする也、然るに世の

事前の時の人と同日の談なり、されば商人たらんもの、父祖の業を廣大にする程の力なくとも、家 を經て、中分以上に身を持上、其子弟は又皆遊樂にのみふければ、此後の變あらん時は、家を失ふ を興せしものは皆作力の人にて、其時に當りては中分巳下の家業に過ず、是も今は三十餘年の星霜 **蕩け筋骨ゆるみ、家業を再興するの勞に堪ざる故なり、習勞篇に、委敷此事を論ず、此變に乘じて家** ては、家財家業を失ひ、皆ちりん~に京師を去る者幾萬人、是皆我が本文を忘れ遊樂に耽り、志氣 のみ耽りて、不慮の變あらんとは夢にだに知る事なし、かるが故に天明京師の火災の如き大變に逢

三

には半錢をもをしみ、有用のはたらきには、千金も芥の如くに出し捨べし、貨殖傳にいわく、藏嗇

じ奇謀を以て、必勝を得べきなりと、此奇と正とは能の仕人•脇の如く、三味せん の手事と地との如 其時々の圖をはづさねを、商人のつとめを知るものとするなりとぞ 家業を勤るは、是商人の生計をなす正敷道なり、され共此道計にては大富を得がたき故、時變に乗 と筋力とは、治生の正道にして、富者は必奇をえて勝と、此意は萬に始末をして、身をはたらかし て治生の根本を守り、存外の奇謀を出し、時變に因て勝を制し、正を用ゆるも、奇を用ゆるも、皆 し、奇正互に用ひて事を濟せば、變化自在にして危き事なし、故に商人たるもの、本分の正道を以

八段には、一篇の末を結て商人の本分を擧げ、常と變と時に應じ、奇と正と互に用ゆるを、商の務 段には、物便の貴賤相反する所以の由を說き、第六段には、良買の作爲の、深く積著の理を得たる 商人の務は先づ物價の正變を知るべき事を說き、第四段には、貨殖傳を引て積著の理をのべ、第五 ば、有べからざるを示し、第二段には、商業のかたき事、農工の類に非る所以を論じ、第三段には、 を知るとする事を說くなり、尤八段に分ち說といへども、全篇の要とする所は寶買の事に過ず、積 所以を述べ、第七段には、商人の利を得るに三等ありて、各々其得手々々より是を得るを說き、第 ○此篇八段に分ちて解釋す、第一段に農•工•商各々其務とする所有事を述て、商人の務を知らずん

著は賣買の大なるものにして、なにものかも買込大問屋の作用なり、是古の范蠡白圭がする所にし







使ふべき本錢もなきなり、此時に當りては巨萬をかさねし富家も、傭夫•任夫と同じ事なり、故に商 是を我が本分として、のちに事に臨てさそれ、謀を好でなすものなり、商人の時を得て金銀の權を づれ軍は勝負を爭ふものなれば、勝負るか、殺か殺されるかの二つに出ず、古よりいかなる名將に る時は、敵と引組て差違より仕方なし、かゝる時は百萬の大將軍も、一人の士卒とかわりたる事な 賴とする所は、我が一身に帶する所の弓•矢•太刀•指添より外になし、是も弓折矢盡て太刀も打落さ 萬の大富人と成べし、如何に大利を得るとも、緡を結ばずして、錢を貫く樣なる事にては、富をた 節到來せば、其たくわへる所と其人とを使ひ、機變に乘じて奇謀を出し、一時に奇利を得て、幾百 骨を使ひ、しまつを勤むべし、繊嗇とは、無用の費を惜み、猥に金銀を遣はぬ事なり、是を本分と 人の心得は、いかなる富を得ても、やはり手と身との心持にて、作力のはたらさを忘れず、常に筋 事の變不運の事重り來れば、積儲たる所の金銀、暫時の間に烏有なり、つゞまる所は手と身との外 とり、召使の者數多抱へ、手代別家を指圖して、萬の貨物を心のまへに賣買するも、天變・地變・人 ても、一代の間の軍に、敗軍はいくつも有なり、故に武士の心得は、いつも打死と覺悟を極め置て、 して地場を堅め、人を使ふには隨分寬宥もちゆべし、かく銳氣を養ひ置て、すは大利を 得べ き 時 つ事能はず、又織嗇のみにては、百萬の上に立大將とは成難し、ここの境をよく辨へ、無用の費 公子宴に上る、飽ざれば必ず酔ふ、壯子陣に臨む、死せざれば必傷つくといふ語のごとく、い

故に利權あるものは、かたく權をとりて人に貸事なく、利の來る者を擇み與ふべき者にはこれを與 を得ざるを以て、共義を轉じて、物來て稱を取るの意となる、天秤の金銀を引寄てはかるが如し、 機利といふなり、權利の權の字はかりの事にて物を稱量義なり、又天下の輕重、權に依らざれば稱量 金銀を數多たくわへ置人は、此權の如き德ありて、己れ往て利を求めざれども、人來りて利を與ふ、 へ、奥ふまじき物にはこれを奪ひ、我は動ずして居ながら勝利を制す、是の作爲を以、益大富とな

傳曰、 截嗇筋力、治生之正道、而富者必以、奇勝、夫以、正守、本、以、奇制、變、時措得、宜、斯謂,之知,務 飽の堪たる所より、商道の學文修行を得て、其德をなし其利を得る也 に將たるの徳を得て、相將の權を自在に奧奪するが如し、此三ッは人々己が生れ得たる所の氣量才

らきに、濹重と駿速との荒別有が如し、權利は渥重中の遲重にて、褊將大將の上に立天子の如く、將

るを權利といふ、此三ッ內贏利は逐時の事なり、機利は鬬智の事なり、此二ッを譬ば、大將のはた

此段は一篇の要を總て商人の本分とすべき事を說くなり、それ士•農•工•商、何れの道にも、皆其本分

を抽事、泰山の卵をおすが如さなるも、存外の事變兵變に逢ひ、一時に敗軍して、諸將は勿論、手を抽事、泰山の卵をおすが如さなるも、存外の事變兵變に逢ひ、一時に敗軍して、諸將は勿論、手 木となる、壁ば土の時を得て大將の權をとり、手廻り・中間・旗本・先手の諸將を隨へ、陣に臨んで敵 とすべる事あり、是を知らざれば樹の根本無が如く、一時盛をなすといへども、久しからずして枯 中間までもちりくしになる時は、大將自ら手を下さずしてかなは四事なり、此の時に當りて

igitized by Google

趣,時駿速、 轉¸禍爲¸竊、因¸敗爲¸利、謂"之機利、秉¸權持,重、 坐制"成败、與奪自在、 曰::之權利、三

# 者、人之所,'堪,能而爲,也

界をめぐりあるく物なり、かく活天地の中の活潑々地なる人が、活てはしり廻り、金銀を取扱よ事 化なりといふて、變化するの義なり、錢の字も泉なりといふて、泉の地中をめぐるが如く、人間世 り、貨は元死物なれども、活たる人の活動さするものゆへ、貨もまた活てはたらくなり、故に貨は て放す機あるより、すべて物事の動くきざしを機といふ、それ天地は活動の物にて、人も又活物な 勝を得るの道なり、 其二つを機利といひ、其三つを權利といふ、先づ嬴利といふは、上にいふ所の積著の理にして、全 此段は上の論を承て、利を得の道に三品ある事を論ず、それ利に三つあり、其一つを贏利といひ、 令大損の事ありとも、直に其損に因、却て是を以て利となす、是等のしわざをなし、大利を得るを 事猛獸鷙鳥の駿速なるが如く、いか成禍にあつても、直に其禍をつかひ、却て是を以て福を得、假 の大動を心がけて大利を得るなり、故に大動の將に至らんとするの機を見る事頴敏、共時にはしる 季は一年に地を運ば、活天地の小動なり、大水•大風•旱魃•饑饉•大火•兵亂等の變有るは、活天地大 なれば、利の聚り散ずるの速なる事は、閃電•光整•石火の如し、それ日月の一晝夜に天を運り、四 動なり、 小動に就ては利も小動し、大動に就ては利もまた大動す、智の俊利なるものは、常に天地 機利の機の字は、弩のひきがねの事なり、ひきがねはものを矢ごろに受て、切

餘贏、故能積"錐潁之利、爲"泰山之大、是制"全勝,之道也

此良賈のする所は、遙に常人の思ひの外の事ありて、貨物の價高貴して、常人喜び好爭ひ取る時は、 ども、何れ常人の集窟を出ず、是を名付て常情と言也、良賢とは商人の中にて勝れたる人を言なり、 略似たるは、上の文に論ずる所の如し、是等の人を名付て常人といふ、常人の見る所異同有りと雖 およそ世の中の人九分九厘は、皆中智の人なり、中智の人は大抵九分十分なるものにて、其趣向の **此段は上文に人情の向背、物質の多少によりて、貴賤相反するの理を説を受て、良賈の作爲を述よ、** 

巳下は利を得るの道一途に非ざるを論ずるなり 流水の如く、腐敗の貨物なくして、餘扇の利有所の貨に付、所の利は微小の事なれども、艭萬の數 を得るの道なれば、 を重て買賣する故、 つし、時に先立いたるの商術なり、上篇觀變にありといふぁ、此變を見るをいふ、故に財幣の行事 の移る所に反ひて竇買をなす、是戰場の鐵砲せり合に半間を打て先を取仕方同じく、時に後れては びて買取事、球玉の如くす、是物價の賤は貴の黴にて、貴は賤の黴なるを知る、故天の時、人の情 **これを嫌ふて出し賣事、糞土を捨るが如し、其價下賤して、常人の嫌ひ惡みて捨る時には、是を喜** 斯を全き勝を取る道とするなりとぞ、以上の文は積著の理を論ずる所にして、 錐の頴ほどの利を積上て、大山ほどのかさとなる、これいつも損亡なくして利

夫利有」三、日、贏利、日、機利、日、權利、取捨去就、與」時俯仰、收"餘末"謂"之贏利"、

見、機類敏、

Ξ

、足、求者寡則物有、餘、推。有餘不足、知。貴賤、商之至智也、其賤也衆之所、拾、 費之反、賤、時用之不、同也、衆之求、之、時用之至也、 衆之不、求、時用之未、至也、 **共貴也衆之所,取、取** 求者衆則 物 不

捨互反、人之情也、故曰、貴上極則反、賤、賤下極則反、貴、是自然之符也

かへるとはいふなり、是正價の變ずる所の機にして、盛なるもの乀衰、衰る物の盛に、寒往けば暑 時にかはるは、 は、萬衆一時に取る氣に移る、取るといへども、いづれも取るに非ず。捨ると雖も、いつ迄も捨る 貴賤のまさに返ぜんとする所を知るを、商の至智とはするなり、それ人情の趣向する所は略同じう 物餘有、足Yoる所より價貴くなり、餘あるより價賤くなる、故に貨物の有餘と不足とを推て、豫め 此段は上を受て正價變動常なき所以を述ぶ、それ今迄貴かりし貨物の、俄に返りて賤くなる所以は、 に非ず、捨たる物を取り、取たる物を捨て、時々に替るは人の情なり、されば物價の貴賤高下の時 して至て移りやすきものなり、故に貨物の價賤くなる時は、萬衆一時に捨る氣に移り、貴くなる時 る時節いまだ至らざれば、萬衆一時に是を求めず、求る人多ければ貨物足らず、求る人少ければ貨 人の用ゆる所時によりて違ふ故なり、人の用ゆる時節到來すれば、萬衆一時に是を求む、人の用ゆ 此の取捨の反による故、傳に是を貴が上極すれば賤にかへり、賤が下極すれば貴に

良賈作爲、出"於常情之外、拾"其所,取、取"其所,拾、貴價如"糞土、賤取如"珠玉、物無"腐敗、利有"

日暮れば夜が明るの理に同じらして、天地自然の道に符合するなり

篇の要地を擇も是が爲なり、傳の趣意只貴賤變化の理に通じ、貨物を賣買して、全台勝を取る術を 文は貴賤變化の理を論じて、此語の義を弘むるなり 述るなれば、見る人文を以義を害する事なく、意を迎て解すべし、扨是迄が本文の意なり、以上の 物を買入、其所に預け置か、或は濱納屋に持付させ、少しの貴を請て、其場にて賣拂なるべし、上 今の相場をする樣の仕方にて、我が住所の地へ運致する所の貨物の品を選まず、只其時の下賤なる に、天下の貨物至て多し、是を完く買入、少しのあがりを受て賣拂時は、運賃に費て損失多し、是は と雖も、永く留め置事なく、敢て十分のあがりをまたずして寶拂ひ、又外の相場の下賤に成たで物 するに同じ、然るに金銀と雖もぁと寶買する代物なり、故に貨の字を金玉を以物を買義とし、又人に 分ち價を定め、是を以物を買賣する事とはなりね、今我邦にて金銀銭の位を定め、是を以物を賣買 を買入、せんぐりに入かへて、幣帛も貨物もすらししと、流れ水の如くに賣買すべしとなり、愚按 の類其品を選まず、只時の相場の下賤になりたる物を買置、幣帛にて溜め置なかれ、其買置所の貨物 賈與ふ貨物の義ともするなり、扨本文の意は、史記の貨殖傳に、積著の理は貨物を仕込に、五穀絹布 るに重き物は通用不便利なるゆへ、金玉幣帛の類の至て髙貴にして、輕くかさひくなる物の等品を といふて、きぬの類なり、昔は是を錢の樣に使ふと見ゆ、貨金や玉の類を言ふ、是も今の金銀の樣 に使ふ物と見ゆ、又代物の事を貨といふ共見へたり、古の交易は物と物とをかへ事するのみなり、然

料を割り 葋 进九篇图字 解卷

四九

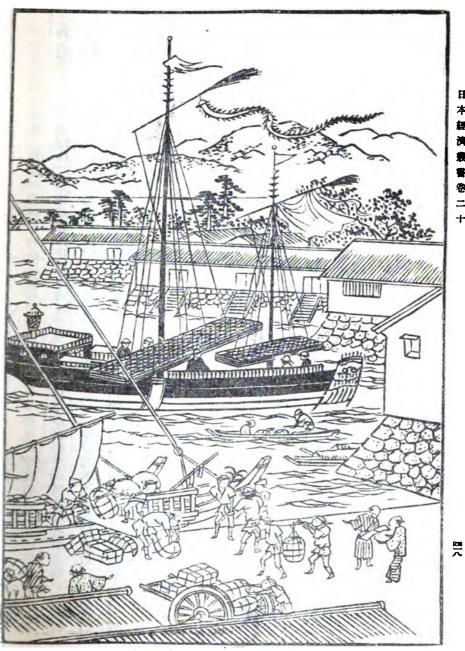

此段は積著の理を得る事なしといふより、貨殖傳の語を引き、積著の理を論ずるなり、幤は帛なり

傳曰、積著之理、務、完、物、無、息、幣、貨無、留、無,敢居,貴、財幣其行、欲、如,流水, と知べし を學て、正價。變價の由で出る所を明にすと雖も、其實は物品の精麁と、時用の變との二つに出ず、 時有、治世には治世の具、飢世には飢世の具、春・夏・林・冬・雨天・晴天の時々、皆其時に當る所の用 り、故に次の段に積著の理を論じ、正價の變ずる所以を說くに、専時用の變のみを擧るは、是が爲 如何となれば、庸俗の喜好は、國土によりて變じ、時節によりて變ずる故、皆時用の變の中に籠れ するに有、見る人深く眼を付て省察すべし、委敷事は次の段に出す、此段に物品•喜好•時用の三つ り、天道の變化を觀るも、皆此積著の理を得んが爲なり、されば大富を得るは、此利に通じ徵明に 用の變といふ事有、是また正價の變寸る所なり、時用の變といふは、凡天下の用ゆる所、皆夫々の 白き事ありて、是を得れば易道の玄旨に通じ、造化の巧を奪ふべし、上篇にいふ所の萬貨の情を知 具有、此當用は時に從て變ずる故、是を時用の變とは言なり、上の二つを知と雖も、又此時の變を 價となり、售れぬ時は、貴價の物も賤價となる、見つべし庸俗の喜好する所貴賤變する事を、又時 知らどれば、積著の理を得ることなし、積著とは手废く買置をする事なり、此の積著の理に至極面 れば寶る所の貨物、庸俗の喜好に合へば售れ、合ざれば售るヽ事なし、售るとさには賤價ものも貴

ちがへば、たかき時に買たるものを、安く賣る樣になり、日夜の心勞煩多なる所、大 に 農人•工人 の只一すじを守る家業とはちがへりと也 の價或は貴くなし、或は賤くなり、目たヽく間に變動して、何れを常と定めがたし、若賣買の機會

故不、知"國土之所,出、則不、能、審"物品精麁,不、知"庸俗之喜好,則不、能、明。物貨所,售、不、知"時用 之所,變、則不,能,得,積著之理

べきなり、正價の出る所を知らんと欲せば、先づ我邦はいムに及ばず、四海の內五大洲の國土に產 の變ずる所にして、常に動いて定る事なし、故に商の務をしらんと欲せば、先正價の出る所を知る 時用の變との三つによれり、物品の精麁は、正當の價にして動かね所なり、喜好と時用とは、正價 是上を承て商の務を審に述るなり、夫貨物の價に貴き賤き有所以は、物品の精麁と、庸俗の喜好と、

は至て貴き價のものなり、然るに越の國は邊鄙にて海に近く、所の風俗髪を斷、身に文し、裸體に し、昔宋の國の人端甫章をもつて、越の國に行て售ん事を求ひ、甫章は殷の世の冠にて、宋の國に 貴賤を通じて賣買する事能はず、正價の變する所を知らんと欲せば、先づ國所の庸俗喜好を知るべ 出る所の物を知るべし、是を知らわれば、其物品の精麁と異僞とを審に辨ずる事能はず、是を辨ぜ して耻とせね土地の風なれば、誰一人これを買んといふものなし、買者なければ兎石同前なり、さ ざれば、正價の出る所を知る事なし、但し正價の出る所を知ると雖、又正價の變ずる所を知ざれば、

腐敗のもの多く出來し、是を心得て少敷買置ば、急に入用の時の間に合ず、就中難儀なるは、貨物

商の務をのべて務といよ義をつまびらかにしらしめんとするなり

\完、則易,腐敗、不,儲則難,應,急、況物價貴賤、變動無,常、取拾失,機、損亡忽至、紛紜之勞、大異,, 夫一人之身而備,"萬姓之求、商之業也、所、求不、一、時用不、齊、風土之所、異、喜好亦異、儲而欲

於農工書一之守

く色々様々とかわる人情にもかなひ、時節々々に用ゆる所の間を合さんと、廣く買ひ嵐をすれば、 随いて、世に用ゆる所の品も同じからず、まして土地風俗のかはる所には、喜好な又かはり有、か の求に應じてこれを賣り出す物なり、されば衆人の求るところ同一の物にあらず、また時節々々に 錫匠・島師・紫師・漆匠・捲枱匠・竹匠・蔑 匠・織 匠・粉匠・辮工・練工・練工・染工・刀鑄工等の作り出す所 此段、商の務をのぶるを承て、專ら商人の事に及、商人の治生は、至て煩多にして心勞多き事、農や らなり、凡海内の國々に産出するに、異邦の珍奇に至迄、あまさず、もらさずたくわへ置て、衆人 は、皆住衣の外に出ず、食物に費するところ、あげてかぞへがたし、商人の家業は是等はいよもさ ずといへ共、衣•食•住に用ゆる所の具もまたあまたあるなり、其大略をあげて、曰、鍛冶匠•銅匠• 物を備へざれば、生涯を送り死後に葬らるゝ事能はず、我身ひとつに用ゆる所、衣・食・住の三つに過 工の書一とは同じからぬ所以をのぶるなり、凡人たゞ獨りの身を過すにも、諮職人の造作する所の

商人の務とする所は、寶買して利を得るは、賤き時に買置き、貴を待て鬻を以てなり、故に此篇は一

貨物の貴賤する所以の由を論じて、時の機に應じたる作爲をなすべき事を示すなり

也 耕耨獲收、不1失1時、農之務也、制1器適1用、不"苦窳"工之務也、因"俗喜好、儲1物待1售、商之務 此段は農•工•商各々其務とする所ある事を說くなり、夫農の業は春は田を耕し、夏は苗を植、水を

み、仕入べき時に仕入、實べき時に賣ん事を要とす、若し其仕入たる貨物、土地の風俗の喜好に遠ひ、 商といふ、何れの業にても皆寶買を事とすれば、岡•所•時の風俗をよく知り、其時々の喜好にちな 故に苦窳にならぬ樣にと力を盡すを工の務とするなり、商の業も又大小樣々なれども、都て是れを 器皆堅固にして、所用にかなわん事を要とす、若苦鍼にして所用にかなはざれば、うらるゝ事なし、 敷腐れて官府賣有、是皆其時に及びてなすべき事有、其時節に後じと力を盡すを農の務とする也、工 き時に耕さず、 耨べき時に草ぎらわれば米穀質らず、穫るべき時にかり、 納むべき時に納われば、米 の業は數多有故、すべて名附て百工といふ、工師•梓人•鍛冶•陶師•樂匠•鎔工の號の作り出す所の諧 そくぎ、草かりを専らとし、秋は稻を刈入、冬は籾ずりこなして、年貢を役所に納む、若それ耕べ

節を取はづさじと力を盡し、商の務とするなりとぞ、此篇は務を知るを以名とする故、はじめに農工

竇買の時節を失はゞ、仕入たる所の物皆魔敗となり、損亡を取る故に、風俗喜好に違ひ、竇買の時

Digitized by Google

<u>=</u>



がたし、しかも是を學ぶといへども、精しからざれば術の妙用を得ず、かるが故に三擇・三經を實事 可、不、動乎迄を一段とす、都て七段なり、第一段には商の術に奥妙の理あれば、學ばずしては知り 智の遺なり迄を一段とし、逐時得"二者,爲"己用,より在、觀、變之謂也迄を一段とし、斯六者より夫 り在、観、變迄を一段とし、爲」商猾、爲」戰より斯謂。|之省力・也までを一段とし、夫依者爲」臣より聞 をのべ論じて、一篇の末を結び、商道の學の勤めずんばあるべからざるを示すなり べ、第六段は逐時の觀覺を以て務とする所以を說く、此三段は三經の細目なり、第七段は商術の義 第四段は作力の省力を以務とする所以をのべ、第五段は闘智の不爭を以てつとめとする ゆ へ を の **說く、第三段は、作力・闡智・逐時の事について、各々其要務有事を示す、此一段は三經の大綱なり、** の上に考て、其術を精敷すべき事をのぶ、第二段は地・業・人を擇むに、各々其宜とする處の理有を

# 知務第二

家業を修るに當りて、力を入べき事を知るべしとの意なり、前の商術の篇にて、三擇•三經大小の用 務といふ字の意は、其の身に應じ、其の時に當りて、專ら力を入れてなすべきをいふなり、都てつ なし、勉勤等の字にて知るべし、いづれもちからいれる意有、此篇を知務と名付たる所以は、商人の とめと讀字は數多ありて、字毎に其の意はかわれども、何れの字にも、右か下に力の字の加らぬは をつまびらかに考へ、次に此篇にて、當世の務を知るべしといふ意にて、是を第二篇に置なり、夫れ

知,我所,以寓,之形、而莫、知,吾所,以爲,富之情、知,之之道在,於學、夫可、不、勤乎 斯六術者無、不、聞、精者得、富、 不精者不、得、富、 術者載、物而漸移、人在"術中、不、知"其移、故皆 鹿を逐と相似たり、是を傳に、富に經業なく、貸に常主 なく、拙者は足ず、巧者餘ありといふなり

人と物とをのせて移り行が如く、人其移り行處に心付ず、次第に移りて容貌のかはりたる時に至り 移さば、天下の貨財みな楽ひべし、現に目に見へて移るものならば、人々も是を爭ひ逐べけれども、 本文の意は此の三擇・三經は、商人たるもの、何れも皆聞き知る所なれども、其術に精敷人は、無窮 〇此一篇九段に分ちて解釋をなすといへども、つゞめて七段となして見る ぺ し、商の爲」道より而 何して富みたるといふ内情の仕方をしらず、是を知らんと欲するには、商術を學にはしかず、商術 はず、夫術の妙用といふは、人と物とを術中に入置、漸々に移しかゆるものなり、故商術を以貸を 精"共術」に至るまでを一段とし、日、地何所」宜より煩勞不」堪に至るまでを一段とし、三擇己得よ 學び得れば、術の妙用手に入るなれば、商人たるものは、此學を勤めずんばあるべからずとなり て、始て其老たるをやどろくが如し、商術も此如く、人我が富業をなしたる表の形に驚けども、如 いつともなく自然に移しかゆる故、人も物も皆術の中に在て、其移る事をしらず、たとへば天地の の妙用を得て、富業をなす事自在なり、縱令是の術を聞知と雖も、精しからね人は富業をなす事能 此一段は三擇・三經何れも商術にして、術に無窮の妙用ある事を綱々論じて、一篇の末を結ぶなり、



Digitized by Google



以大金と掛合す仕方なれば、小勢を以大軍に當る如く、打破りてはかけぬけ、前に在かとすれば後 専りて、士卒の働きを頼とせざる如く、天の時を規にして術を立、張忍の人を擇で術中に置、専ら 所は、時の變ずる處を見るに在り、此の三經の作用異に似たれども、其道理は同じ事なり、商の道 時に任じて竇買をなし、人のはたらさを責ずして、人自からはたらく仕方を旨とする故、其務とする の計を以て、一時に勝利を得る仕方なり、逐時はこの仕方とは事かはり、大軍を使ふ者専ら糺律を に顯れ、專ら手輕さはたらさを以て大軍を披き靡かせ、或は奇謀を出して敵の不意を打、神出鬼沒 とよ、商人も其如く、天下の富商皆賢明にして、各利權を乗り家業を失ふ事なくんば、爭ふべき利 る事なし、一たび位権を失へば、天下是を爭ひとらんと競ひ起る、是を中原に鹿を逐かけあよにた 事なり、昔より天下を主る人、位權を失はずして諸侯を制する事を得る時は、諸侯地を爭ひ國を攻 にあらず、馳せ騙りて利を逐ふ事を云なり、然るに商人の作用を合戰にたとへたるは、其いわれ有 はげみ合ふて人々爭ふものなり、逐時は時に後じと、天に爭ふものなり、爭ふといふは、戰闘の事 なり、先づ作力は専ら我が力を用ゆる者なれば、人に劣らじと勉に爭ふなり、闘智は賈買に後じと、 は利を得るを旨とすれば、三經何れも利を爭ふ事にして、大小の爭ひ樣々異所あるを分ちたるもの 利貨天下に散在するゆへ、商人我一に是を拾ひ取らんと、馳せあつまりて爭ひ逐ふ事、かの中原に もなく、貧商は只餘沫を拾よのみならん、富商の子弟多くは愚にして、家を失ふ者あまたあれば、

手のよく見へるが如し、本文に逐にあらずして、見るにありとは、是また時に任じて人に實ずといふ ひ、傍觀の者は明なりといふて、彼の將棊を指に、傍から見てゐるものは、勝負に心なくして、詰 は、天の時の變動するを逐ひ、是に任じて人を賈ざるなり、逐時と聞智との差別は、闘智は小金を 特になるべしとなり、 惣て物事に付て餘り心をく らせば、 却てすじが分りかねる、 局に當る者送 りて、歸る道を失ふ事有ゆへに、此術をせんには逐事に意をうらず、時の變る所を見物してゐる心 鹿を追ふ者は山を見ずといふたとへの如く、おひ付ん~~と鹿ばかりに目を付て、覺へず深山に入 天に草履を作らせ置が如し、此二つの情を見るべきのみといへり、是商道傳授の語にして、其異理 といへども、叉皆其時々に當りての用具あり、故に其時々の用ゆる所を知るものは、あらかじめ其 はや過るなり、故に時に先だつて備置、時至りて是を賣り、時におくれじと追て行意なり、然るに とは、互にかわる事四季の移り行が如し、故に入用になき時に質置、入用の時を待てこれを出し賣 は賣買の上に心を用ひて獨う悟するに有、 鶯に見てたり 凡人の平生に用ゆる所、いつにても入用の物 用具備へ置て、時に當りて入用の物に事をかく事なきなり、たとへば晴天に雨傘をはらせおき、雨 るを逐時とは言なり、是を時を逐と名付たる所以は、時至りて備へをなせば、備をなすうちに時は ては不用なり、年徳棚も平生に不用なる器なれども、節分には大切の用具なり、大抵物の用と不用 いつにても入用になき物とてもなし、鍋・釜程身に切なる器はなけれども、飯時はづれ

觀、專任\_時而不\_責\_人、在」觀\_變之謂也、夫三經之用雖\_異、其宜一也、作力者爭"於勉,也、鬬智者 而出、 斯日"之逐時、鄙言曰、逐、鹿者不、見、山、意在"於逐,也、故逐時所、務、不、在"於逐、而在"於

争,於人,也、逐時者爭,於天,也、爭也者、謂,驅馳而逐,也

道を知るものは、未だ戰場へ向はざる以前に、あらかじめ其備をなし置なり、平生に用ゆる所の器物 なく、戰場に臨て俄に是を備へん事を求めば、如何なる智者も是を辨ぜん事なしがたし、故に戰の 大に越の國を富しむ、計然が言葉にそれ弓・矢・鎗・胄・甲の類は戰場の用具なり、氣てより其用意も 萬の貨物の情を知らわれば、價の貴賤する所以を知る事あたはず、貴賤する謂以を知らざれば、利 此段は逐時の事を説なり、それ逐時をする人は、前の段の作力闘智等の人々、皆己に使はれて簱下 用を得る事あたはず、利用得ざれば、金銀の權柄を秉る事能はず、故に萬貨の情を知るを以、金銀 情を知に在り、金銀の類はもと死物にして、情なき者なれども、活たる人の切に入用の品なれば、 の柄を乗る本とするなり、昔春秋の時、越王勾践の臣に計然といふ者有、能く貨殖の術を明にして、 賈買する所の諸の貨物も、皆金銀の氣を通はして、活動して貴賤し、宛も情有ものゝ如し、されば てれを**重ずる事命につ**ょくものなり、活たる物の如く飛あるさて所を定めず、此の活物の金銀を以、 の權柄を主り、作力・闘智の人々を我が簱下となす仕方は、先づ金銀米錢萬づ相場の貴賤する貨物の - なる程の器量なくては出來難し、故に是を大將の事に譬るなり、されば商人の大將となりて金銀

日本超涛衰奢卷二十

だへ我形をはめて見せ、或は敵の思ひの外なる所へ我形をそむけて見せ、自在を變化して、 **| 共、情は直ぐ送より行を、敵我形を見て我情を知らず、油斷して先掛をせらるいなり、然れ共人の** に先づ敵の情を深く探り得て、其作爲する所を知り、時の樣子事の模樣によりて、或は敵の思ふつ 情は、形ち色に題るゝなれば、敵に油斷させんと思へば、敵も又其色を悟りて、油斷する事なし、故 も有事なし、暫時の間に草鞋をはさて、 敵の腹 中を廻 國するの手段なければ、自 由の分を得がた 方にて、其端倪をしらるゝ事なき闘智の術の妙用なり、されども此の作爲は我が心虚にして、一物 敵の不意に出る故、先を取て勝をせいする事自在なり、是我智慧と敵の智慧と、くひ違ひて使ふ仕 夫れと見分難ければ、敵我形によりて我情を知る事なし、知る事なければ、我がする所は、いつも 方に似たれども、不意に出る所の早業は、やはり直途より行が如し、畢竟の處、形は迂途を行なれ 付ぬ顔に迂途を行て、敵に油斷させ、不意に出て先を取仕方なり、されば迂途によるは、やそさ仕 より行て利を取る事は承知なれども、敵も又直途より來りて利を爭ふ、故にわざと利の有所に氣の し、猶應變の篇を丼せ見て了解すべし れ孫子が爭地篇にいム迂直の計にて迂とはまはり途をする事なり、直とは直途をゆく事なり、直途 何れを

則萬貨之情、可"得而觀,已、夫物無"恒用、無"恒不"用、用與"不用,互變如"四時、儲¸之不¸用、待¸用

逐、時者得"二者、爲"己用,而後可、爲、故曰、大將之事也、計然曰、知、閼修、備、時用知、物、二者形、



Digitized by Google



Digitized by Google

事多し、此に専ら智の事を論ずるはこれがゆへなり是迄は智慧の論にて、此より日 に任す、故に智を用ゆる所或は少し、闘智の上に於ては、智慧くらべが主用なれば、智慧を用ゆる 商の道に於て智恵を用ゆる所は、擇の道の上下に通ずると同じく、作力・鬬智・逐時の上に通じて、 つに、大小の用かはりあれば、智慧の使ひ様にも又かわりある、作力は暮ら力を用ひ、逐時は事ら術 何れをなずにも皆入用の事なり、然るに此段に事ら智慧の事を論ずる所以は、作力•鬬智•逐時の三 の修行は遠慮より初り、時用を知るの修行は分別より初り、卒然に應ずるの修行は才覺より初り、 深さと浅さとの差別有、故に此三つを得んと欲せば、淺さより深さに至るべし、されば機欲を知る

し、すべて爭は先を取る者勝を得るなれども、我も人も先を取らんと心掛る故、進む時はやはり同 使の人の進む時に進まず、人の爭ふ事を爭ず、其進ざる時に進、其爭ざる事を爭ふをいふなり、 ば、闘智の務に於て、のしたる働をなし難し、争ざるの爭とは、彼が智慧と我が智慧とくひ遠て、 それ聞といふは、利を争ふてけあふ事なり、我も利の有所を見付て是を取んと進み、彼も利の有所 れども是も敵方に機欲を知る者あれば、やはり蹴合となる、故に爭ざるの爭といふ事を會得せざれ の氣の付ねさきに利の有所を見付て、早く進みて是を取時は、いつも先掛して勝利を得るなり、さ 時になりて、先を取事なりがたし、そこで彼の智慧の論にいふ所の、機徼を知るの智を用ひて、人 を見付て、是を取んと進み爭へば、打球の球を爭ふ如く、双方ねぢ合になりて、十分の利を得がた

۶

らぬふつてわいたる如くに出て來る時は、我も人もあわてふためくものなり、かゝる時にのぞみて なれば、是をいちはやき智恵とするなり、此三つは高坂彈正のいよ所の遠慮•分別•才覺の事に似て、 少しも騒がず、機に臨み變に應じて、圖に當る作爲をなす智恵なり、是等は思案工夫に及ばぬわざ を審に知りたるわざなれば、是を時の用に當る智惠とするなり、又卒然に應ずる智とは、思ひもよ 樣にしてあれども、今日はケ樣にするが宜しと、其時に應ずる事を發明する智慧なり、是等は時勢 する機欲あるを、前ガよりとく知るの智慧なり、是等は人に超過したる事なれば、是を智悲の至極 るの智、その三つは卒然に應ずるの智なり、先づ機徹を知るの智とは、萬の事のやがてかくなんと 事の上につきて智慧の品を論ぜば、是又三段に過ず、其一つは機欲を知るの智、其二つは時用を知 とするなり、又時用を知るの智とは、古へは箇樣の事なれども、今ヶ樣にせざれば行ず、昨日は 人の得手々々とはなりね、されば人々のすき好む所様々とかわれば、智慧の筋も又様々とかはれり、 智慧才覺は人々の生れ付てすき好む所と、年久敷爲智せし所より、巧なるわざを非"張明,して、人 にも勝りたり、是等の智にも、生れ得たる賊根生も有べく、又中智の人の磨そこなひも有べし、凡 賊は是小人の智、君子にまさるといふて、奸賊の人の奸賊の事にぉいて、惡智慧を出す事は、聖人 に是等は皆善き智慧の上の事にて、惡敷智惠に於ては、奸智•賊智•黠智などいふて、是又樣々有、 いふ、かく大概を擧て三だんとなせ共、上智の中にも次第有べく、中智にも又次第樣々なり、 然る

ムて、役に立家來を擇のみにあらず、家來も又使はれて、役に立べき主人を擇なりと、されば撰と 其才に非ざれば、心のまゝのはたらさをなし難し、後漢の馬援光武帝にいよ、今の世には主人が使 いふ事は、主にも家來にもみな入用のすじなり、使ふて役に立家來が、使はれて役に立主人を得た

智也者、因、所、能而發、人之所、能不、同、智亦多端乎哉、知,機欲、智之至也、知。時用、智之當也、 るは、主も家來も皆智慧ありて、互に擇所を得たりといよべし

應,卒然、智之敏也、以,我所,知、與,彼所,不、知聞、斯謂,之不,爭、不、爭之爭、迂直之計也、迂也者

形也、直也者情也、形因、物變化、因、利制、權、無、知,其端倪、鬪智之道也

見て、天下のひとく〜の智惠の筋を考へ料るに、大抵の所は上智・中智・下愚と三段に分る、中庸に が如く、下愚も又至て稀に、多くは皆中智の人なり、中智の人の古へ今の事を學て、みがき上たる みがかざれば曇る智慧なり、下愚といふは、いかにみがくとも光らぬ智慧也、天が下の人上智は無 則此事なり、また學知•困知といふ、何れも中智の人のする所なり、中智といふは、みがけば光り、 にして、學文修行をなさゞれども、事に觸て發明する所、各々其理に當るをいふ、上智といふも、 いふ所の生知•學知•困知といふぁ皆此中に出ず、先づ生知といふは、天然と持て生れたる所の智惠 此段は上の文を承て、智慧の論より聞智の事に及び、智慧くらべの仕方を説なり、夫古へ今の事を 智慧を學智といひ、色々様々の事に出あひ、艱難辛苦を甞て、自然琢り磨かれ たる 智慧を困智と

太閤秀吉に仕へたればこそ、いつも合戰に勝利の圖をはづさず、大功を立る事を得たり、作力のつ し、古き人のことばにも、良禽棲べき木を相し、賢き臣は仕ふべき主人を選と、されば加藤淸正も を疲し、飢につきて動きえぬ所へ、思ひがけなき敵陣より俄に押寄、戰は一人の老ぼれにも殺さるべ

是則無用の骨折なく、有用のつとめに即効を得るなり

とめも此理に同じければ、良き商人を後楯に控て、心置なくはたらきなば、立身出世も速なるべし、

夫依者爲¸臣、任者爲¸君、馬援曰、今之世非"君擇"臣、臣亦擇¸君、擇之道通"上下,依任各得¸人、智

様を見るに、獨り立はならぬ物なり、一所に群れ居て、互に介け介けられて一代を過すなり、故質 ず、智惠有て目の利たる上、時節到來せば得がたしといふ意にて、是より發すなり、凡そ人間の有 此段は上の文の作力は、良賈を後楯にするにしくはなしとい ふ に よ り、良賈を擇は容易の事に非

まゝのはたらきをなす、我身自由のはたらきを得ず、主人は家來を指揮して、萬づ心のまゝのはた くになり行、人に頼とせらるへものは、人を使ふて自ら主人の如し、家來は主人の指圖についてこ と愚と、巧なると拙きと、窝ると貴き、貧き賤き、樣々に等かわれども、つゞする所は人を賴とす ると、人に頼とせらるゝとの二つに出ず、人を賴とするものは、人に使はれておのづから家來の如

らきをなすゆへに、使はるゝ所の人其器に非ざれば、我才智を十分にのぶる事を得ず、使ふ所の人

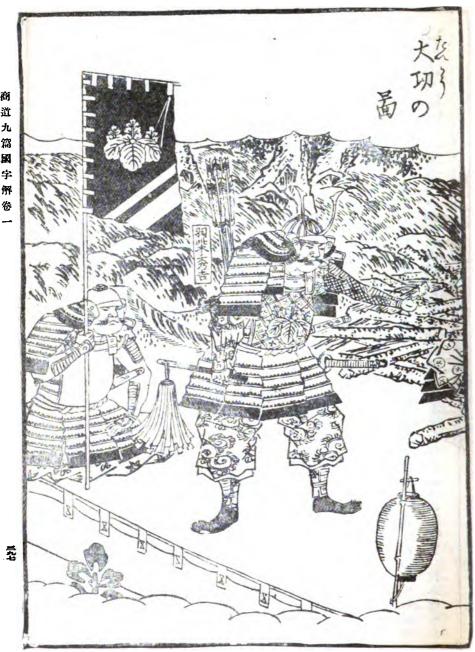

Digitized by Google





Digitized by Google

有、先作力の務は、無用の骨折に身體を疲らさず、有用の所に眼を付て、人に先をこされ口を肝要と す、逐時の務は、天の時の變化する所に眼を付て、變に先だつて備へをなすを肝要とすべしとなり へ計り、何れなりとも我身に相應せる事をなすべし、何れをなすにも、又それら~の要務とすべき事

爲」商猾、爲、戰、作力、士卒之技也、闘智、褊將之爲也、逐、時、大將之事也、身體强健、步趨輕捷、運、戈 驅」之、則破」堅碎」剛、易」反」掌矣、若夫饑。其肌膚、疲。其四支、奔。無人之境、卒爾遇」敵、不」及。 老嬴、故曰、良禽相、樹而捿、賢臣擇、主而仕、作力者、無、若、依。良賈、斯謂。之省力,也 一敵、萬、士卒之最也、授、之以,堅甲、與、之以,利兵、、敎令以習,座作、、金鼓以節,進退、鼓,其勇

我が一身のはたらさを以て功名を顯し、立身出世を望む者なり、尤その身健になくてはかなひがた は、一手の簇頭のごとく、逐時の事は、惣大將軍に似たり、一騎立の士は、使ふべき家來もなく、 なりといふ、意は商業の作爲は、治世の合戰にして、作力の技は、一騎立の士のごとく、鬬智の爲 合圖に折敷たち、進み退くの程あひを熟練させ、其勇氣を鼓動して一陣に進せなば、何程の大軍なり 此段及已下の三段は、作力•闘智•逐時の要務を委曲に說なり、此だんに說ところは、まづ作力の事 し、それが中にも、走り廻り達者に、心も剛にして武藝拔群に秀たるは、士卒の最なり、 **騎當千と呼ぶ、かくる剛のものにさねよき甲をきせ、わざ物の力をあたへ、軍令を習し、金鼓の** 何の苦もなく蹈破るべし、いか成剛のものなりとも、破甲に錆刀を持せ、無用の奔走に身體 世に是を

にあらざれば、金銀の融通自由ならず、張忍の人にあらざれば、煩敷心勢なる掛引に堪がたし、此 る宜とす、されば諸方の産物を持付る所に居らざれば、金銀寳財は聚らず、 賣先・買先の手廣き家業 業とは家業なり、是を擇は寶先•買先の手廣きを宜とす、人とは、召使の家僕なり、是を擇は强忍な 業、第三は人物なり、土地とは、店を出すべき場所なり、是を擇は諸方の産物を持付る所を宜とす、

三擇已得、三經爲、務、曰、作、力乎、曰、鬬、智乎、曰、逐、時乎、作力者在"省力、屬智在"不關、 三つは家業を創る礎なれば、心をつくして擇むべきなり 逐

以民,老在::糊樣

骨折りをもつて本錢とし、庸夫任夫の重任を擔ひ、手足肩のかせぎを以て、日用を濟、如、駑に辛苦を 三つの經とは、作力・関智・逐時の三つなり、此三つは商家の骨とすべき事なる故、機の經糸にたと へていふなり、作力とは、骨折を専一にしてかせぐ事なり、商人の家業を創るに本銭なきものは、 此段は三經の義をとく、上にいふとこの三つの擇すでに得たらば、三つ經を考へて家業を創むべし、

は取合ず、時節の移り行所を考へ先を取て勝を得るを専一とするをいふ、此三つを以て吾身上を考

賣買の時節を考へ、時に先だつて買儺をする事なり是は大に本錢の有人は、作力•鬬智の小ぜり合に

のの賈買をなすには、智慧才覺を専一にして、小金を以大金の振り廻しをなすをいよ、逐時とは、

厭はず、走り廻りて賈買をなすをいふ、闘智とは、智慧才覺を以家業を勵合事なり、小本錢のあるも

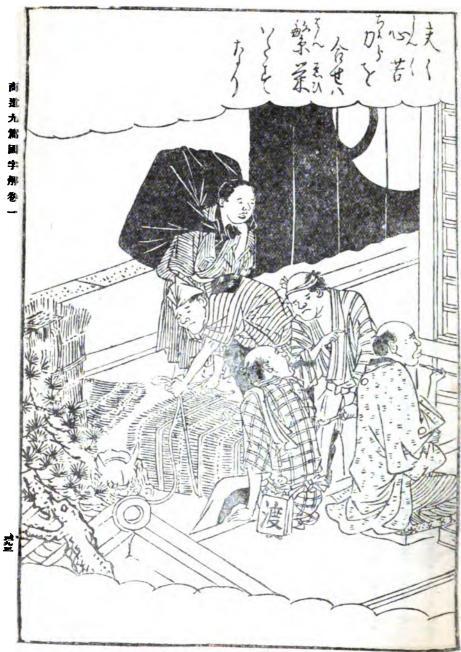

Digitized by Google



商道九篇國字解卷一

不"源大、貿易不」廣、人不"强忍、煩勞不」堪

傳曰、以、貧求、富、農不、如、工、工不、如、末、蓋末業者、貧之資也、爲、末不、得、富、誠一之不、至也、 ば、治生の計 も 大に、用智 の地も廣く、其術に は深き奥儀のあれば、學ばずしては知れ が たし 丼に諸職人の造作する所の諸品を賣買して、有無を通じ、不自由をさせぬ事を旨とする 家 業 なれ

爲、富不、累,巨萬、未、知,其術,也、知、術不、能、用、學之不、精也、故考、之以,三擇、審、之以,三經、

而精..其術

傳曰とは、史記の貨殖傳に、貧窮人の富家にならんとするには、農業より工業は經濟よろしく、工業 動ても、わづかに小富となッて、大富となり得ぬもの有、是は商術の奥儀を知らぬ故なり、又商術 よりは末業は、貧窮人のこれを資として、富家になる捷徑なりと云へり、然るに世の中に末業をなし くせしむ、能く精敷する事をえば、これを使ふて自在を得るなり からざるなり、かるがゆへに三つのえらみ、三つの經といふ事をつまびらかに考て、其術をくわし を知りて能口に説ども、金を得儲ね者有、是は醫學よくて、匕の廻らぬ醫者の如く、實の學に精し て、富家にならぬもの多し、是は商の咎には非ず、一心不亂に家業を動ざる故なり、扨また家業を專一

曰、地何處宜、業何爲大、人何物能、地擇"要通、業擇"源大、人擇"强忍、地不"要通、三資不」聚、業

此段は三擇の義を說て、術を精敷するの道を示すなり、三の擇といふは、第一には土地、第二は家

# 商道九篇國字解一之卷

## · 女儿 多是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

#### **商**佛第一

商字義は、財を通じ賃を粥なり、又商量裁度なりと云り、商の道は、商量裁度を肝要とす、商の字此

めんと欲す、見る人篇目によりて其理をもとめ、是を實事に試て其用所をしらば、是を得ん事掌の 分ちて、谷々務とする所あることをしらしめ、終の一篇に奥儀をあらはして、府の妙用を了解せし Yaれば、自由自在に使得がたし、故に此篇は商術の要務を舉て其大綱を示し、以下の七篇には條目 の業には其術ありて、能く是を使し得れば、金銀をもふくる事心のましなり、されども其術手に入 敷義を含めり、術者、道術なり、又道業なり、人を教中にやき、専ら教を事とするを言なり、商人

商之爲¸道、貿"遷有無、資"給民用、治生之計大、用智之地廣、其術深奧、不¸可¸不¸學也 此段及次の段は、一篇の大綱にして、商術の精敷すべきを說出したり、凡商の道は、國々の産物、

中に有

商 道 九 篇 名 目 錄

卷

 $\equiv$ 

之

卷

第

五

敎

養

第

六

之

卷

第

Ξ

習

勞

第

令

之

卷

第

商

術

第

務

第

繼

業

七

應

第

九

變

第 八

> 主 接 待 檚

四 = 使 知

줐

蕑

進

九 篇

國字解卷

例

凡

各々共つとめあり、みな幼より馴得し事なり、其知ねる所に因て其智思を廣めば、自ら四書六經の旨 れも士大夫より上の事なれば、孝弟忠信の外、庶人の會し得ぬ事多し、よ り て思ふに、士•農•工•商 さらなり、六糎は先王己を脩め、人を治るの道、論語は孔子の諸侯大夫、及門弟子の間に答る所、何 く、聖賢の書を讀み、其玄旨に通ずる者すくなし、閑暇ある人さへ然なれば、閑暇なきものはいふも 商家必讀は、一雲堤先生の著す所、先生の言に曰、吾邦に於ては、下つかたのもの文字の學に陳

る人予がことばの鄙なるを答むる事なかれ 普く人に示して所益となしてんと、强てすゝむるに辭がたく、記せし儘を梓にちりばむるなれば、見

なければ、鄙俗をさらはず、忘に備ふる迄にて止ぬ、或人是を関していふ、此書獨秘すべきに非ず、

予も亦其門に有て其敎を受、日に~~聞所を記して、自ら解釋のごとくなれり、元より人に示さん心

にも通じ、孝弟忠信の勤も、彌明かに知るならんと、先此編をあらはして、商家の人々に説示し給ふ、

此書史記の貨殖傳に本づきて、商道の奥旨を述べ、六經•四書•諸子•百家の言を雜へ引て其義を廣

め、庶人の身を脩め家を齊よ道を說く、其傳曰といふものは、貨殖傳也、其餘或は背名•人名を引、或

賈、間有"士大夫、要」之皆好"文辭,者也、故孝弟脩」己之外、無、益"於 時 事、半世苦心、不」當"一文 今、才堪,,經世、徒爲,,屠龍之技、故吾輩無、施,,之邦國、舌 耕 給、食耳、而及、門受、教者、多是醫生商 孟子曰、人幼而學」之、長而將」行」之也、學者之志、固當」如」此也、而吾邦無"科學之制、假令學通"古

錢,矣、況土異時殊、論,古今、知,時務、俊傑其猶難」之、故終日談論極,奧妙、圓枘方鑿、徒勞」心者 乃先著"商道九篇"時方在"於市中」故也、士農之諸篇、他日續著」之云 而已、因思士農工商、各有"其務"、因"其所"經導,而明」之、夫或所」益"智思、是又納」約自」隨之義也、

文化丙子孟春

安

堤

Œ

敏

文久元辛酉季秋成寅

商進九篇國字解卷

秃

Digitized by GOOgle

픗



Digitized by Google

川正

**修 敏** 解 著

井田

集

覧終

日本經濟裝書卷二十

줊

♪通、通税十夫、其田千畝、通十爲」成、成方十里、成稅百夫、其田萬畝、欲」見。其數從∥井通」起ム故

言"十千、上地、穀畝一鐘

、之然也

夫,也、言丈夫稅,田、謂,於,丈夫,而稅,其田、歲取,十千,於,井田之法、則一成之數者、司馬法計

殊"井驅

畢命、弗、率"訓典、殊"厥井驅、俾"克畏慕

正義、孟子曰、方里爲」井、井九百畝、使"民死徒無,出」鄉、鄉田同」井、出入相友、守望相助、疾病 孔傳、其不」循"敎道之常、則殊"其井居田界、使,能畏"爲」惡之禍、慕,爲」善之福,所"以沮勸

道敎之常,者、其人不、可"親近、與"善民,雜居、或染、善爲、惡、故殊"其 井 田居界、命ト"民不"與東 相扶持、則百姓親睦、然則先王制」之、爲"井田」也、欲」使"民相親愛、生相佐助、死相殯葬、不」循"

往、猶至今下民有"大罪過、不"肯服,者、則擴《出族黨之外、吉凶不、與交通上、此之義也

田

正義曰、穀梁傳曰、夫猶」傳也、男子之美稱、士冠禮註亦云、甫丈夫之美稱、甫 或 作」父、是爲"丈

詩闖爲十畝之間兮、桑者閑々兮

傳曰、閑々然、男女無」別、往來之貌

**箋曰、古者一夫百畝、今十畝之間、往來者閑々然、削小之甚** 

來無、別也 正義曰、魏地陿隘、一夫不、能"百畝、今粮在"十畝之間、 采、桑者閑々然、或男或女、共在"其間、

往

又曰、此言"之間、則一家之人、 共采"桑於其間、 地陿陰無"相避、 故言"男女無,別、閑々然、爲"往來

汾、一方言、采"共桑" 古 者 侵"其地",而虏"其民",此得"地陿民稠,者、以"民有"畏、寇而內入,故地 穀、此十畝之中、言」有」桑者、孟子及漢志、言"其大法,耳、民之所」便、雖」田亦樹」桑、故上云"彼 又曰、孟子曰、五畝之宅、樹、之以、桑、則野田不、樹、桑、漢書食貨志云、田中不、得,,有、樹、用妨,,五 一夫百畝、今此十畝、相率十倍、魏雖"削小、未"必即然、舉"十畝、以喻"其隱隘,耳

甫田十千

小雅明曰、倬"彼甫田、歲取"十千

夫税,田也、藏取"十千、於"井田之法、則一成之數也、九夫爲,井、井稅一夫、其 田 百畝、 <del>幷</del> 一爲 毛傳、倬明貌、甫田謂"天下田'也、十千言、多也、鄭箋、甫之言"丈夫'也、明"乎彼太古之時、以"丈

\有\*間無¦職事;者;猶出"夫稅家稅'也、夫稅者、百畝之稅、家稅者、 出,一士徒車輦,給,縣役,機會

賈疏釋曰、以"草木,爲"地毛、民有"五畝之宅、廬舎之外不,樹"桑麻之毛,者、罰以"二十五家之稅布、

謂"口率出泉,漢法口百二十也云、凡田不」耕者、出"屋粟,者、夫三爲」屋、民有"三畝之田,不"耕盌

謂+犯:|市令|者之泉4、廛布者、貨賄諸物邸舍之税、彼諸布皆是泉、故引以爲\證也 後鄭云、總謂」如『租穗之穗、「穗布謂」守』斗斛銓衡之布、、質布謂,質人所」罰犯。質劑,者之布、、罰布者、 種作,者、罰以"三夫之稅聚,云、廛人職掌"斂市之夾布、已下彼註、先鄭云、夾布列肆之稅、布總布、

### 初稅、畝

春秋宜公十五年、初稅、畝

杜註、公田之法、十取"其一、今又履"其餘畝、復十收"其一、故哀公曰、二吾猶不」足、遂以爲」常、

故曰」初

孔疏正義曰、公羊傳曰、古者什一而籍

公羊傳曰、初者何始也、 稅,畝者、何履,畝而稅也、初稅,畝何以害,譏爾、譏,始履,畝 而稅,也、 何

譏≒乎始履`畝而稅

弉

田集 寬 十畝之桑

何休註曰、宜公無"恩"信於民、民不」肯盡"力於公田、故履踐按行、擇"其善畝、穀最好者稅取」之

漢食貨志曰、民受5田、上田夫百職、中田夫二百職、下田夫三百職、澎耕種者、爲"不易 上 田,休"一

歲,者、爲"一易中田、休"二歲"者 爲"再易下田、三歲更耕」之

コレ周禮ニ本イテ云フナリ、若此說ノ如クナランニハ、助法ハ行ヒガタカルペシ、公田ノ

ミ上田ハアルベカラザレバ、コレモ再易三易ナキコトアタハズ、サラバ井田イカンゾ盡シ、イ

ンゾ界セルヤ、周禮ニ據リガタキコト如」此

公羊傳五年何休註曰、司空謹別"田之髙下善惡、分爲"三品、上田一歲一墾、中田二歲一墾、下田三歲一

墾、肥饒不、得。獨樂、磅角不、得。獨苦、故三年一換、主。易居財均力平。

里布屋栗

周禮司徒下曰、載師、凡宅不毛者有"里布、凡田不、耕者出"屋粟、凡民無"職事,者、出"夫家之征 鄭註、鄭司農云、宅不毛者、謂、不、樹,桑麻,也、里布者、布參印書、廣二寸、長二尺以爲、幣、貿易

者有"里布、民無"職事、出"失家之征、欲、令、宅樹"桑麻、民就,四業、則無"稅賦"以物,之也、校孟 傻布•質布•罰布•廛布′。孟子曰、廛無∥夫里之布′、則天下之民皆說、而願√爲∥其民/矣、故曰、宅不毛 物詩云、 抱布貿絲、抱此布也、或曰、布泉也、春秋傳曰、買」之百兩一布、又廛人職掌"斂市之夾布•

宅不毛者、罰以"一里二十五家之泉、空田者、罰以"三家之稅栗、以"共吉凶二服、及喪器,也、民雖予日 「ココニュ・・・ 子曰、五畝之宅、樹、之以、桑、則五十者可。以衣。帛、不、知言。布參印書,者、何見。舊時說,也、玄謂、者不。即,不

伊藤仁齋曰、井田之制、萬世不易之良法也、然其欲、復、之者、或拘"於周禮溝遂之法、或疑"於山林川

大過1人者1、而得1任"其事1、則固當"自有"良法1、不1擾"一事1、不1病"一人1、而先王之法可"立復1矣1而 澤之勢、常苦不」能」行也、是皆拘士腐儒、襲」故承」舊者之陋見、不」足∥與有♬爲焉、若有∥聰明疏通、

王之意,也、學者要常,本"先王之意、而不,泥"先王之迹、酌,古宜,今、使"之可,行斯可矣 觀"孟子,曰、此其大略也、則知方"其時、旣不」可」知"其詳、而後世諸儒之說、皆其所"臆度、而非"先

地

周禮大司徒、凡造"都鄙,制"其地域,而封"溝之,以"其室數制」之、不易之地、家百黣、一易之地、家

二百晦、再易之地、家三百晦 鄭註、鄭司農云、不易之地、歳種之地美、故家百畮、一易之地、休:一歲,乃復種、

酶、再易之地、休...一歲,乃復種、故家三百晦、畝本亦作...古晦字

地薄、

故家二百

賈疏、不易之地、家百晦者、此謂"上地、年々佃」之、故家百晦、云"一易之地、家二百脢,者、謂"年

別佃『百晦、廢『百晦、云』再易之地、家三百晦,者、以"共地薄、年々佃"百晦、廢"二百晦、三年再易

乃徧、故云,,再易,也

井 田集

賃

按、彼地薄瘠、故ニ如」此ト見エタリ、此方ニヲ年々種ルガ如キモノハ、上地トスルト見ヘタリ、 唯隱岐ニ一易ノ田アルコトヲ聞

冤

買賣以贍"貧弱、以防"兼幷、且爲"制度張本、不"亦善,乎豫

之地、蓋三十二里有半、而其間、爲、川爲、路者一、爲、澮爲、道者九、爲、渔爲、銓者百、爲、溝爲、畛者 以爲不、然、今雖,使,富民奉,其田、以歸,諸公、以爲,井田, 其勢亦不、可、得、何則井田之制云々、萬夫 蘇老泉曰、議者皆言、奪"富民之田'、此必生'亂、如'乘"大亂之後'、土曠而人稀、可"一舉而就'、吾又

隴4、不1可1為也、縱使+裝得1平原曠野1、而 遂 規+畫於其中4、亦當+驅1天下之人1、竭1天下之糧1、究1數 千、爲、遂爲、徑 者 萬、此二 者 非、寒。溪壑、平。澗谷、夷。丘陵、破。墳墓、壊。廬含、徙。城郊、易、驅 百年、盡"力於此、不如治"他事、而移、可,以望"天下之地、盡爲"井田、盡爲"溝[洫"、已 而又爲]民作

↓屋、廬。|於其中、以安。|其居。|而後可、吁亦迂矣、井田成而民之死、其骨已朽矣骤 秀按、周禮王制ノ説ヲ信ゼバ、實ニ老泉ノ言ノ如クナルベシ、孟子ノ所謂井田ハ、如」此ニハア

ラザルベシ

舜水曰、井田方里爲」井、溝逢封洫、即在"其內、十里爲"百井、山川谿谷、不」在"其內、近"山川谿谷、 無"五七百里者、雖"周公之國七百里、惠未"必然 不」可」井者、則爲『間田、以授』士大夫之圭田、及餘夫之田、諸侯之國方百里、七十里、小者五十里、

田皆民間私産、不、能,井分、今惟貴國之田可、井、可"以復"古先哲王之治、而君相皆無"其志,变集新問 中原自\秦以來、廢"井田"開"阡陌"之後、漢唐以來、必不」能、復、所,以賢君治"天下、止,於小康、以"

又曰、秦地廣人寡、故草不"盡墾、地利不"盡出、於、是銹"三幸晋人、利"其田宅、復三代無、知"兵事、

而務,本於內、 而使"秦人應"敵於外,故廢"井田'制"阡陌,任"其所"耕、不"限"多少"體

ノ女ハ、阡陌ヲ開創セシト見タルナリ

中郎區博諫"王莽,曰、井田雖"聖王法、其廢已久、周道旣衰、而人不¸從、秦順"人心,改¸之、可"以獲"

大利、故滅,廬井、而置,阡陌、遂王,諸夏

レモ同意ナリ、蔡澤傳ヲ讀ザリシャ、古人モ疎略アルナリ

井田行否

山上著得許多便生、許多天地生物常相稱、景有"人多地少之理'六十九

問"横渠、謂、世之病"井田難,行者、以"亟奪"富人之田, 爲、辭、然處、之有、術、期以"數年、不、刑"一 人,而可、復、不、審"井議之行"於今,果如何、朱子曰、講學時且恁講、若欲、行、之、須、有"機會、 經"大

觚,之後、天下無、人、田盡歸、官、方可"給"與民、如"唐口分世業、是從"魏晉積亂之極、至"元魏、及" 北齊後周、乘"此機,方做"得荀悅漢紀、一段正說、此意甚好、若平世則誠爲、難、行同

荀悅論曰、井田之制、不、宜,於衆人之時、卒而革、之、蓋有,怨心、則生,紛亂、若高祖初定,天下、光

武中輿之後、人民稀少、立」之易矣、今旣難」行、宜,以"口數占田、爲」之立4限、人得"耕種、不」得"

井

田

下之業、又以、此見得、井田亦不、易、廢於井九

秀按、史記ニ開トアリ、 決裂ト云何ノ所ニアルヤ、可」檢其俗」トアサ、然ルス開破ノ開タルコト疑ナシ

反"秦孝公用"商君、壞"井田"開"阡陌、急"耕戰之賞、雖'非"古道、循以"務本之故、傾"鄰國雄諸侯、

然王制遂滅、僣差七度漢書食

師古曰、仟陌田間之道也、南北曰、阡、東西曰、陌、陌音莫白反

所,以鑿"開阡陌,爲4田、前,此諸侯富"共國, 井田大綱已自壞了、商君則索性壞却蒙 饒氏曰、阡陌是田間路、古人車制、一車濶六尺有餘、兩傍又冀、之、以"人占、田太多、 商君欲、富、國、

周授田之制、至『秦時』必是擾亂無』章、輕重不』均矣職 通考曰、蔡澤言、商君決"裂井田、廢"壞阡陌、以靜"百姓之業、而一"其志、夫曰、靜曰、一、則可、見"

秀按、秦封建ヲ破リ天下ヲ私ス、其本謀ナリ、故ニ授田ノ制、人情ノ欲セザルトオモ

壊り皆民ノ私田永久ノモノトシテ、其意ヲ悅バシメシモノト見エタリ直共に、 快

ヒ、井田ヲ

朝鮮榛侙曰、箕子立"八條之敎'、嘗行"井田之制'至」今阡陌尙存、此亦八條之一也」ト、コレ恐誇言信

ズルニ足ラズ、今何ゾ阡陌ノ存スルアラン

阡陌飥弊、又為"隱覈 杜氏通典曰、自"秦孝公用"商鞅計、乃隳"輕界,立"阡陌、 雖、獲。一時之利、而兼併踰僭與矣、降秦以後、

地渡洛、 十四年初爲、賦本紀秦

正義曰、萬二千五百家爲」鄕、聚猶;村落之類;也

索隱曰、風俗通曰、南北曰、阡、東西曰、陌、河東以東、西爲、阡、南北爲、陌、譙周云、初爲"軍賦"

也、徐廣曰、制,貢賦之法,也

吳國倫曰、按、阡陌田間之道、卽周禮遂上之徑、溝上之畛、洫上之涂、澮上之道也、蓋陌之爲」言百

則溝間千畝、澮間千夫、而畛道爲、阡、此其水陸占地頗多、先 王 非"虚棄,之、所,以正"疆界"止"倭 也、遂洫縱而徑涂亦縱、則遂間百畝、洫間百夫、而徑涂爲」陌、阡之爲」言千也、溝澮橫而畛道亦橫、

秦孝公十二年、初取"小邑、爲"三十一縣、令"爲」田開"阡陌' 爭、時**畜洩備:|水旱、計+永久,|也、商鞅開,|之、不:|亦深可,|恠也** 

十三年初爲、縣、有"秩史、十四年初爲」賦署

周顯王十九年辛未、秦商鞅幷"諸小鄕、聚集爲"一縣、縣置"令丞、凡三十一縣、廢"井田"開"阡陌'通鑑

註 路南北曰、阡、東西曰、陌、開"田界、首使,不"相干,也

秀按、廢"井田,ノ字、史記コレナシ、通鑑檢スベシ検7コ

東萊呂氏曰、春秋時井田尙在、戰國時已自大故廢、須、要,人整頓、 如"史記說、決"裂阡陌、以靜"天

Ħ 集覽

#### 開所

商鞅集,小都鄉邑、聚爲、縣置,令丞、凡三十一縣、 南北曰、阡、東西曰、陌、按、 謂,驛塍,也、驅音彌、封聚土也、字彙標註、驛道也、字彙、應音成、田中畦坪也 爲、田開,阡陌封疆、 而賦稅平々、 斗桶權衡丈尺度配

疆界也、

謂,界上封祀,也

鄭玄曰、 桶音勇、今之斛也、索隱曰、音統、量器名也

正義曰、

問、開 "阡陌、朱子曰、阡陌便是井田、陌百也、阡千也、東西曰、阡、 南北日、陌、 或問、南北日、阡、

東西曰、陌、未、知。孰是、但却是一箇横、一箇直、且如。百夫有、遂、遂上有。涂、 這便是陌、若,十箇

涂恁地、直在"横頭、又作"一大濤、謂"之洫、洫上有」路、這便是阡、阡陌只是噩界、自阡陌之外有"

却開破了遇、可、做、田處、便墾作、田、更不、要。ほ地齊整、這 開 字、非、開。創之、開乃開闢之開也 **空地`則只恁地閑"在那裏` 所"以先王要。如」此者也、 只是要正"其疆界` 怕"人相倭互' 而今商鞅** 

#### 卷五十九 十九全

鞭笞、 問"三代治"天下、日、井田• 而末流愈不、勝"其弊、今欲、追"復舊制、於"斯三者,何先、潜室陳氏曰、、六十六 封建• 肉刑、 後世變,井田,爲,阡陌、 變,封建,爲,郡縣、 變"肉刑"爲"

3 問ノ趣ニテハ、 開い開創ノ開ト見タルナリ、鞅ガ傳ノ趣モ破リタルヤウノ文面ニハ

#### アラズ、 猶考べ

秦孝公十年、 衝鞅爲"大良造、 十二年、 幷"諸小您" 聚集爲"大縣"、縣一令"、 四十一縣爲,田開,所陌,東

三代井田ノ配、司馬法曰、六尺爲」歩、一度舉」足曰」跬、跬者三尺、兩度舉」足曰」歩、歩者六尺也「歩

百爲、畝云、用。今曲尺五尺,ノ圖

| 間二尺 | 7. 税八十三間二尺 | 十三步余    |     | 噩   |   |   |
|-----|------------|---------|-----|-----|---|---|
| シ   | 雪川十        | ラ二町七反八畝 |     | 때 호 | 畝 | 百 |
| 今日  | 第 今日本ノ間ニシテ | 今日本ノ田ニシ | 縱百間 | Ħ.  |   | 周 |

以爲¸當"今曲尺之七寸二分弱` 是爲"定說` 予甞以¸此推"古今田里法` 六尺爲¸步、三百步爲"一里f古 春臺灣筆、周尺先儒說皆云、當"日本曲尺之六寸四分,太短、或云、當"今八寸,太長、徂徠先生詳考、

者六尺、當,今曲尺之四尺三寸二分,云ノ圖

| <u> </u>                               |         |  |
|----------------------------------------|---------|--|
| 百                                      | 周       |  |
| 畝                                      |         |  |
| 横百間                                    |         |  |
|                                        | 縱百間     |  |
| ルベシ(是メ辱存候)<br>日本ノ田ニシテ、壹町<br>日本ノ田ニシテ、壹町 | 今日本ノ田ニシ |  |
| 三に十七第<br>松<br>七十二間                     | 今日本間ニシテ |  |
| テー町十二間                                 | 今日本ノ里ニ  |  |

文化十一年甲戌正月

井||

田集

右

川清秋考

石

붎

夏山雜談曰、前漢書云、六尺爲、步、步百爲、畝 シテ、一蔵七歩へ厘餘、高一斗二升七合二勺餘畝、百爲ゝ夫、 一町二反六動農固本峻、一畝チ一斗ノ積ニシテ、今ノ法ニ畝、百爲ゝ夫、 一町二反六

車一乗:云々、是ヲ算スルニ、井ハ方一里|重トス九萬歩ナリ、通ハ九十萬歩 音言=+六石七升輪 ・ 方三里 ナリ、十乗ノ地へ九千萬步、方三十里百八十一歩有奇、百乘ノ家ハT十萬三千六百零九町四段六畝餘、 四十八歩有奇、【=如」此云へルハ不審ナリ、下同】成ハ九百萬歩 二升三合三勺 夫三爲、屋、屋三爲、井、井方一里、是爲"九夫" 馬融云、井十爲、通、通十爲、成、成出"革高十二石二斗 夫三爲、屋、屋三爲、井、井方一里、是爲"九夫" 馬融云、井十爲、通、通十爲、成、成出"革

步、方百里、千乘 千百三十六萬零九百四十六石六斗餘 三百六十萬零九千四百六十六石六斗餘(ノ國ハ九百億萬步方千里ナリ、方千里ノ内ニハ、方百里ノ地百アリ、孟子六萬零九百四十六丁六反六畝餘、一億千ノ國ハ九百億萬步方千里ナリ、方千里ノ内ニハ、方百里ノ地百アリ

ノ國ハ九十億萬歩、方三百十六里六十八步有奇、萬乘 三十

- 一萬千三百六十石九斗四升餘 方十里、是車一乗ノ地千百三十六丁零九畝十四歩、方十里、是車一乗ノ地

九億萬

梁惠王篇、萬乘之國ノ朱注云、千乘之家者、天子ノ公卿采地方百里、出、車千乘也トアルハ、誤リナランカ 周井田以今尺 量之圖

田祿鬭經二、步尺數不」一、今六尺者、古今之所"率由"也、以"本國一間、當」之者 近」之云、以"其一

間、爲。今曲尺六尺之圖

百 畝 角質

縦 百 間

今日本ノ間ニ

v

今日本ノ里数

テ周ニ同

シテ一町四十間

今日本ノ田ニシ **ラ三町三反三畝** 

十步

周

풀

一十五步、故云、古者百畝、當"今百五十六畝二十五步,也

**論語集解、馬曰、司馬法六尺爲」步、步百爲」畝、畝百爲」夫、夫三爲」屋、屋三爲」井、井十爲」通、** 通

十爲」成

**曾子曰、可"以託,六尺之孤,** 

正義曰、鄭玄註、六尺之孤、年十五以下

正義曰、史記齊景公時、有"司馬田穣苴、善用、兵、周禮、司馬掌"征伐、六國時齊威王、使"大夫追"

輪古者兵法、附"穰苴於其中、凡一百五十篇、號曰"司馬法、此六尺曰"步至"成、皆彼文也

問、古者百畝、今四十一畝餘、若以"土地,計,之、所,收似,不,足"以供"九人之食、程子曰、百畝九人、

固不 、足云々 性理

金履群曰、以,,今尺步,,計、古之百畝、當,,今四十一畝、古之二畝半、當,,今之一畝十步,,愚謂、以,故一夫

體耕。百畝,也歌

以唐制受、田倍"於周、而地亦足"以容"之" 之盛、戶不、及。三百萬、永徽惟增。十五萬、若、周則王畿千里、已有。三百萬家之田、列國不、與爲、是 玉海林動曰、周制步百爲」畝、百畝僅得"唐之四十餘畝"耳、唐之口分、人八十畝、幾"倍於古、蓋貞觀

萬乘之國

井田

集覽

中

gitized by Google

200

二分一十二寸當 八寸則步、更爲"八八六十四寸、以」此計」之、古者百畝、今百五十畝二十五步(〒十二寸當」云三元八寸、八寸則步、更爲"八八六十四寸、以」此計」之、古者百畝、今百五十畝二十五步(陳世日、疏義所」草亦興、)

一十五畝七十一步者餘、【三十五步一寸六分千分寸之四二人藏本一見之人四ト御座侯人ノ語ト見べシ人斷】與二此百四十六陳作五作二 作有 則一步有"五十二寸、是今步比"古步、每步剩"出一十二寸、以、此計、之、則古者百畝、當"今東田百 正義曰、古者八寸爲、尺、今以"周尺八尺,爲、步、則一步有"六尺四寸、今以"周尺六尺四寸,爲、步、

步皆少"於古步、一十六寸也、是今步別剩"十六寸,云、以,此計,之者、謂,以"古步、又以"今周尺八 鄭即以"古周尺十寸,爲1尺、八尺爲1步、則步八十寸、鄭又以"今周尺八寸,爲1尺、八尺爲1步、則今 爲」步、乃是六十六寸、則謂"周八寸爲,尺也、故云、蓋六國時、多變"亂法度、或言、周尺八寸也、 又曰、玉人職云、鎮圭尺有"二寸"又云、桓圭九寸、是周猶以"十寸,爲、尺也、今經云、以"周尺六寸,

步、臕"南畔所剩之度、計"方二十五步、開方乘」之、總積得"六百二十五步、六百步則爲"六畝 餘 有 之上、剰"出二十五步、則方自畝之田、從」北衞」南、毎」畝剩"二十五步、總爲"二千五百步、從」東衞 步、古之八十步、爲。今之一百步、計古之一畝之田、長百步待、爲。今田一百二十五步、是今田每一畝 `函、每畝二十五步、亦總爲"二千五百步,相伊爲"五千步,是總爲"五十畝,又西南一角、南北長二十五

寸,爲、尺、八尺爲、步、小剩。十六寸,而計、之、則古之四步、剩。出今之一步、古之四十步、爲。今之五十

廢"井田、而始捐"田産、以與"百姓,矣賺文公 下非"天子所"得私,也、 秦廢"封建、 而始以"天下,奉"一人,矣、三代而上、田產非,庶人所"得私,也、秦

通考曰、小國寡、民、法制易、立、竊意當時有、國者、授"其民,以"百畝之田、壯而卑、老而歸、 不、過

貸,,其東阡西陌之利病、皆共少壯之所,習聞、雖、無、俟,於考覈、而奸弊自無、所、容素則影解 王制曰、田里不、粥、鄭註曰、皆受"於公民、ぞ不、得、私也、粥實也

`如\*後世大富之家、以\*其祖父所"世有,之田、授"之佃客、程"其勤惰、以爲"予奪、校"其豐凶、以爲"收

古者一夫百畝、無"賦役租稅,也、故中原磽确之地、上農夫足、食"九人、若以"今燕齊之地,論、之、一望

侯、旣各有"疆界,不"相踰越,十分之中、取"其一,爲"公田,仕者之家、又有"世祿之田, 千頃、常無"升斗之入,者、不,知"當時授田之制、肥磽高下、必適,均乎、抑惟其所、館也、當時天子諸 小阚不、過,

之授,田者、亦只如"今佃種之類、一夫耕"百畝、而世家互室、收"其所,入耳、未"必便爲"世業,也五雜 五十里、城郭村落山川之外、田之所、餘亦鄒々矣、使"生齒日繁、而地不"加、廣、何以給、之、吾稱意古

古今步畝

王制曰、古者以"周尺八尺,爲,步、 今以"周尺六 尺四寸,爲,步、古者百畝、當"今東田百四十六畝三十

鄭氏曰、周尺之數未,詳聞,也、按,禮制、周猶以,十寸,爲、尺、蓋六國時、多變,亂法度、或言、周尺

囲

固不、足、通"天下, 計、之、則 亦 可 "家有"九人",只十六巳別受、田、其餘皆老 少 也、故可 "供 有" 不 問、古者百畝、今四十一畝餘、若以"土地,計、之、所、收似、不、足"以供"九人之食、、程子曰、百畝九人

秀按、孟子ノ言ハイカニモ九人ヲ食フニ足レルコトヲマウサレシナリ、如」此說クコトヲ待タズ、

」足者、又有"補助之政、又有"鄕黨關捄之義、故亦可」足大金

其他九人ヲ食フニ足ルコトハ、後ニ引,諸書,ニテ知ルペシ

地,論、之、一望千頃、常無"升斗之入,者、不、知"當時授田之制、肥磽高下、必適,均乎、抑惟其所 謝肇淛曰、古者一夫百畝、無"賦役租稅,也、故中原磽确之地、上農夫足」食"九人,,若以"今燕齊之

鄭氏曰、農夫皆受"田於公田、肥墩有"五等、收入不」同也、分或爲」養言表明則體"地

王制曰、制"農田百畝" 々々之分、上農夫食"九人"其次食"八人"其次食"七人"其 次 食"六人"下農

夫食<sub>1</sub>五人

√値也五葉

陳浩曰、此言,庶人之田、井田之制、一夫百畝、肥饒者爲"上農「磽瘠者爲"下農「故所」養有,多寡,也

佃

田

通考曰、三代貢•助•徹之法、歷"千餘年;而不」變者、蓋有"封建、足"以維"持井田,故也、三代而上、天 朱子曰、一夫一婦佃田百畝萬章

是故暴君汙吏、必慢, 其經界、經界旣正、分、田制、祿可, 座而定,也、此圖一甸之田、則縣都之法、亦 內之地、小司徒並營"其境界"、故孟子曰、夫仁政必自"經界"始、經界不、正、井地不」均、穀祿不」平、 誉,地事、而貢,軍賦,出,車役,又采地之中、毎,一井之田,出,一夫之稅、以入,於官、但此都鄙、是盡

可、見矣三體

食"九人"

孟子曰、耕者所、獲、一夫百畝、百畝之糞、上農夫食"九人"上次食"八人"中食"七人"中次食"六人"

下食,五人、庶人在、官者、其祿以、是爲、差 萬章

朱子曰、獲得也、一夫一婦、佃田百畝、加」之以」糞、糞多而力勤者爲"上農、其所」收可」供"九人、

其次用、力不、齊、故有"此五等、庶人在、官者、其受、祿不、同亦有"此五等;也

叉曰、愚按、此章之說、與"周禮王制·不」同、蓋不」可」考、闕」之可也

皆掇"拾於煨燼之餘,而多出"於漢儒一時之傳會,奈何欲"盡信而句爲"之解,乎、然則其事固不」可"一々 程子曰、孟子之時、去"先王,未、遠、戴籍未、經"秦火、然而班"爵祿,之制、已不、聞"其詳、今之禮書、

追復,安縣

秀按ニ、上古私田ナシ、今ノウケ作ノ如ク、上ノ田地ヲウケ作ルト見ヘタリ、故ニコヽニ モ佃田ト

注セシナルベシ

井

田

ځ



可復所病者、特上之人未」行耳、乃言曰、 縱不、他、行,,之天下、猶可、驗,,之一鄉,,方與,,學者、議,,古

↓失』公家之賦役ご退以□其私□正□經界ご 之法, 共買、田一方、畫爲, 數井、上不

以推"先王之遺法、明•當今之可◆ 行、 成"禮俗、教"菑恤、惠敦、本抑、末、足"

此皆有、志、未、就而卒雖思錄九 タ作ラレシモノ今ニ存シ、 秀甞聞、傰前ノ松平光政、試ニ井地 ケヲ井田村ト云フト、横渠ト同意ナ コレヲ名

爲 爲、邑、四邑爲、丘、四 丘爲、甸、四旬 而爲"井田、故經云、九夫爲」井、四井 小司徒佐"大司徒'筝"都鄙三等之采地" 縣、四縣為,都、以任,役萬民(費,

y

١,

11 14 14

11

풏

ス

¸正、则民每因"於橫斂、而仁政不¸得¸行、苟正"其經界、則暴君汚吏、無¸所¸容¸私、而分¸田制¸祿、 伊藤仁齋曰、經界、井田之區域也、孟子時、井地雖、廢、而尙有"其名、故曰"井地不即均、言經界不

亦可"不、勞而定,矣

﹑行者、如﹑此則經界隨﹑山隨﹑河、皆不﹑害п於畫□之也、荷如﹑此、盡定雖﹑便、使п暴君汙吏亦數百年墩 七、或三四、或一夫、其實四數則在、又或就不」成"一夫,處、亦可,計"百畝之數,而授4之、無"不」可(或疑問) ↘平、饒』與戌₁無↘害、就□一夫之間、所↘爭亦不↘多、又側峻處田、亦不ṇ甚美,又經界必須↘正□南北, 程子嘗與"張子厚,論"井地,曰、地 形 不虚必謂"寬平、可"以盡,方、只可,用"算法" 折計"地畝」以授4 假使"地 形 有"寬狹 尖 斜、經界則不¸避"山河之曲、其田則就"得井處,爲¸井、不¸能¸就"成處、或五 」民、子厚謂"必先正"經界、經界不」正、則法終不」定、地有"拗垤;不」管、只觀"四標竿",中間地雖」不

呂與叔撰"横渠先生行狀,云、先生慨然、有、意"三代之治、論"治人先務、未,始不,以"經界,爲\*急、 **甞曰、仁政必自,經界,始、貧富不」均、敎養無」法、雖」欲」言」治、皆苟而已、世之病難」行者、未,始** 秀按、古井田 ゚、 如クニテハ、空間ノ地多ゃ故ニ、暴君汙吏ノ懷ルコトアリトオモヘルナリ 不 1,得、經界之壞亦非"專在"秦時1、其來亦遠、漸有」壞矣性理大全

不+以"亟奪"富人之田,爲4辭、然茲法之行、悅」之者衆、茍處」之有」術、期以"數年、不」刑"一人、而

井田集

2

爲、異耳、皆於。田畔,爲、之、故云田畔溝也、爲、田造、洫、故稱。田洫、 此四族皆是 富 家、占、 深八尺、謂"之洫,方百里爲」同、同間廣二尋、深二仭、謂"之澮,然則溝洫俱是追水之路、相對大小 ュ制、子駟爲"此田洫、正"其封骊(於」分有」剰、則滅給"他人、故正"封疆、而侵"四族田,也 廣二尺、深二尺、謂"之遂、九夫爲」井、 并間廣四尺、深四尺、謂』之溝1、方十里爲1成、成間廣八尺、 田過

按、此時井地旣ニ壌レタルヲ見ルベシ

於水,者、官借、錢以修、之、圖"寫據畝、選、官按覆、命"各戶各鄉、造"砧基簿、仍示、民以"賞罰、開諭 措"置經界、請,先往"平江諸縣、俟"其就,緒、即往,諸州、要在"均平、更不,增"稅額、陂塘塍埂之墩" 文獻通考曰、高宗紹興十二年、左司員外郎李椿年、言"經界不正十害、乃以"椿年,爲"兩浙運使、專委 禁防、靡,不,周盡

界論,以搖,之、至,有,進狀言,不便,者,前認遂格、閱,兩月,裏請,嗣去論 以惑,群聽,~~明年春、韶,漕臣陳公亮同熹(協力奉行~~貴家豪右占、田隱、稅、倭,漁貧弱,者、胥爲, 弊、但此法之行、貧民下戶、皆所"深喜、然不」能"自達"其情、豪家猾吏、實所」不」樂、皆藝賞"鮮說、 削、安可∥底止,臣切獨任、其必可√行也、然行√之詳,則足√爲∥一定 之 法;行√之略、則適滋∥他日之 、寬、訴訟不、煩、公私兩便、獨漳汀泉三州(缺字)細民業去稅存、不、勝"其苦,而州縣坐失"常賦,日朘月 光宗時、知漳州朱熹奏言、經界最爲"民間莫大之利、紹與巳推行處、圖籍尙存、田 稅 可」考、貧 富得

未,,全廢,也、而其弊已不,可,勝言、故孟子云可,以見,當時未,當不,授田、而諸侯之地廣人衆、 攷竅難 通考曰、及"戰國諸侯之地愈廣、人愈衆、雖"時君,所、尙者用、兵爭、强、未,甞以"百姓,爲4念、然」之法

施、故法制隳弛、而奸弊滋多也家

郝敬曰、畢戰問"井地、首教以」正"經界,者、賦法壞、由"公私不,明也、假」公剝」私、故 民 受,病、 秀按、滕小衂也、何此弊アラン、然ドモ未全廢ノ貫ハ可ナリ、只助法ヲ行ハザルト見エタリ

事、在、行"助法、後教"畢戰行"井地、在4正"經界、務使"公私有"定限、不、得、侵"乎小民、此孟子惓 行",并地、本爲、制"公田、以籽,民困苦、又苟且模糊、界限不」正、則舊數復滋、所,以前教"文公急"民

惓敕\時之意、所謂耕者助而不\稅、則天下之農皆悅、而願\耕<sub>"</sub>於其野,者、此也概

陸賈曰、黃帝築"作宮室、民知"室居、食」敷而未」知"功力、於」是后稷乃列"封疆、畫"畔界、以分"土地

**之所,宜新** 

經界ノ骮、其來ルコト古キコト知ルペシ、井田アレバ經界アリ、聖人ノ民ヲ治メ其爭ヲ防グベキモノ、

經界ニ始マラザルコトアルベカラズ

**が氏襄十年、初鄭子駟爲"田洫、司氏・堵氏・侯氏・子師氏皆喪、田焉** 

杜注、渔田畔溝也、子駟爲"田洫、以正"封彊、而侵"四族田

正義曰、考工記、匠人爲"溝洫、耜廣五寸、二耜爲」耦、一耦之伐、廣尺•深尺、謂"之鹥、田首倍,之、

#### 經 界

經界不¸正、井地不¸均、穀祿不¸平、是故暴君汚吏、必慢"其 經 界,經界旣正、分¸田制¸祿、可"坐而 滕文公使"畢戰問"井地、 孟子曰、子之君將、行"仁政、選擇而使,子、子必勉,之、夫仁政必自,經界,始、

7

一条子曰、井地即井田也、經界謂、治、地、分田經書、其溝溝進之類鑑」岭、曰、趙曰,路 封植 植植木也 之界也、 此法不、修、則田無。定分、而豪强得。以兼幷、故井地有、不、均、賦無。定法、而貪暴得。 以多取、故敎

則分田制祿、可"不」勞而定,矣肆

田ノ廢ヲ以ヲ罪ヲ鞅ニ歸スルモ、怪ムベキコトナリ 商鞅ハ孟子同時ノ人ナリ、秦國ノミ經界モ正シク此頃マデ存シタルヲ、鞅ガ破リタルカ、後人井 秀按、コノトキ旣ニ諸國ノ經界ヲ慢スルコト明ラカナリ、豈啻商鞅ガ阡陌ヲ開クノミナランヤ、

國乃可•均平"井田,平•穀祿、穀所"以爲•祿也、周禮小司徒曰、乃經"土地、而井"牧其田野、言正"其 趙岐曰、時諸侯各去』典籍、人自爲」政、故井田之道不」明也、經亦界也、必先正,其經界,勿」慢、鄰

秀按、何ゾ鄰園ニアヅカラン、亦認解ナリ

土地之界、乃定,受"其井牧,之處,也

謂\*十夫與"八家,終可\*不」合、拘泥多端、按、周禮 巳 難"盡信,而又加"牽鑿之說;'愈不」足」蜺'唯

孟子之言為、正觀

秀按、此言實ニ然、予ハ是ニ從ン

公羊傳 五年日、古者什一而藉、古者曷爲"者一而藉、什一者、天下之中正也 伊藤仁齋曰、周禮、都鄙用,助法、八家同,井、鄕遂用,貢法、十夫有、溝、故孟子擧,周制,而告、之

何休註、什一以借』民力、以、什與、民、自取,其一,爲。公田,

鄉途邦國無"二法

八家同+井、不」知+小司徒莒井"牧其田野、不+分"郷遂都鄙、而遂人掌"溝洫;之制、言+以達"於叢、則亦 而都 而六鄉、外而侯國、其溝洫之制、一準,乎此,可、知矣、蓋此溝洫、即井田之溝洫、而周人井田之制、自,鄕遂 數,也、遂人凡治、野節、首言,治野、未、言。以達,於叢、則此溝洫之制、自,四郊,達,於王畿,皆然、推、此內 通十爲、成、九百夫之地、萬夫有、川、即成十爲、終、九千夫之地、而云。十夫•百夫•千夫•萬夫,者、皆擧。成 周禮、 :鄙,而邦國無。二法,也,康成乃分,井田溝洫,爲。二法,而謂,鄕遂用。貢法(十夫有、溝、都鄙用。助法) 遂人十夫有、溝、即一井九夫之地、百夫有、洫、即井十爲、通、九十夫之地、千夫有、潪、 **A**p

뜻

兼\*都鄙, 孟子曰、鄕田同,井、鄕亦未,當不"井授,矣禮祀

井

田

法之美意也解 與,數如,此、所,當,潤澤,者、皆此類、死徒無,出、鄉、同井親睦、皆行,助之效也、先,公後,私、助 矣、圭田餘夫之田、或取"赭九一、什一之中、或取"赭九一、什一之外、亦無"明法、但云五十畝、二十 出、更不"外取"諸民、而民庶幾休息矣、使"自賦、使"民自輸,稅、對、助而不、稅者、言,助則官自收" 五畝、是皆自"井地一區白畝中,出也、百 畝 兩,之、則五十畝也、四,之、則二十五畝也、略言"其田 費轉輸助借"其力(則九一不,爲"勞賦、分"其有,即什一巳爲,多、故先王之賦、無,復有,過"十一,者, 公田之入,而民無、賦不、助則、使。自賦。于公,而什取。其一。 比。于助分數,更減者、野在。四郊外, 九一者、九區中一區爲"公田、什一者、什分中一分爲"公賦、君子之祿、公家之費、皆自"公田・公賦 者、實亦未,嘗不,使,自賦,也、此即所謂潤澤之意、九一以,井田之區數,論、什一以,收人之分數,論, 法,授,田、使"民自賦、若"國中地寬平可」井者、實 亦 未"嘗不,井也、若"野外地險隘低邪不」可」 井

井地,之要4 先王所,爲、潤色之意、周禮小司徒、云又遂人4 姚康我謂,小司徒之井?

爲,都鄙用,助、

也、欲、輕,之於堯舜之道,者務也、先王無,什一以外之賦、非,國中一賦、野外又一賦也、此二語爲,行,

舜以來中制也、萬取、千、千収、百、百取、十、十取、一、皆不、連、此所謂欲、重。之於堯舜之道。者桀

以使"民自賦、亦爲¸濟"助之不¸通耳、阙中句不重賦重什一言不¸得¸已、使"之自賦、止"于什一、堯(不善明)

又曰、野九一、國中什一、非,以,遠近,對舉,也、九一言,其區、什一言,其稅、本欲, 助而不,稅、所,

Digitized by Google

蔡卼齋曰、 行"助决,之地、必須,以"平地之田、分 畫作,九夫、中爲"公田、而八夫之私田環,之、 列

如"井字、整如"棊局、所謂溝洫者、直欲,限田之多少、而爲"之疆界、行,貢法"之地、則無,問"高原

下隰、截、長補、短、每、夫授"之百畝、所謂溝洫者、不、過、隨"地之高下、而爲。之蓄洩、此二法之所"

以異,也

又曰、鄕遂附闽之地、只是平衎沃饒、可"以分□、宜、行"助法、而反行"貢法、都鄙野外之地、必是

有"山谷之險峻、溪澗之阻隔、難"以分畫、宜、行"貢法、而反行"助法,何也、盖助法九取" 其一、似

、重"於貢「然地冇"肥磅「歲有"豐凶、民不」過」任"其耕耨之事、而所」輸盡公田之栗、則所」取雖」多、

而民無、預

秀按ニ、コレ廬含ナクシラ、九一ノツモリナリ

又曰、鄕遂迫"近王城、凶豐易、察、故可、行"貢法、都鄙僻"在遐方、情僞 難、知、故止行"助法、此

又先王之微意也

又曰、闽中郊門之外、鄕遂之地也、包"山林陵麓,在、內、難、用"井田齊整分畫、 只絕、長補、短計、之、

約田百畝、則授"一夫"、自貢"其什分之一於上」也 蒙

郝敬曰、請野九而助、謂井地分"公田,、四境皆然、國中什一使"自賦、則百之一耳、即周人之徹也、 徹以」助爲」主、國中自賦、以濟,助之不,及、國中多,城池•園囿•壇舍•林麓、不」可、爲」井、但依,助

툿

秀按、コノ說ノ如クナルトキハ貢ト徹ト同ジ、孟子カツテ龍子ノ言ヲ引ヲ貢ノ不可ナルヲ云フ、

何ゾ其レ同ジカラン

什一者、周禮、園廛二十而稅、一、時行重法賦實之什一也、而如也、自從也、孟子欲,請使,野人如,助法、 什一而稅4之、國中從,其本賦、二十而稅、一、以寬、之也 趙岐曰、九一者、井田以"九頃"爲"數、而供"什一"郊野之賦也、助者殷家稅名也、周亦用"之、國中

- 秀按二、周禮ニ泥ュ、此謬解ヲイタス

法"晦庵,以爲、遂人以、十爲、數、匠人以、九爲、數、決不,可、合、以□氏分註、作,兩項,爲、是、而近世諸制、鄉遂用,貢法、遂人所謂十夫有、溝、是也、都鄙用,助法、匠人所謂九夫爲、井、是也、自、是而 ↓可↓行、若貢則無"公田′孟子之什一、特言"其取之數、遂人之十夫、特姑舉"成數,以言¸之耳、若九 文獻通 考 曰、按自,孟子有,野九一而助、國中什一使"自賦,之說,,其後鄭康成註、周禮以爲"周家之 渔、自、渔而達"於澮、自、澮而達"於川、此二法之所"以同」也 蒙 有"九夫、爲"井之文、而謂"遂人所謂十夫有"溝者、亦是以"十爲"數、則似"太拘"、蓋自"遂 而 達"於 夫自有:1九夫之貢法、十夫自有:1十夫之貢法、初不:1必拘以:1十數、而後可、行:1貢法,也、今徒見:1匠人 蓋助有"公田、故其數必拘"於九、八居"四旁,爲、私、而一居"其中,爲、公、是爲"九夫、多與、少皆不 儒、合爲"一法,爲、非、然愚甞考、之、孟子所謂野九一者、乃受、田之制、國中什一者、乃取、民之制、

法不,行、其貢亦不,止什一,矣雖

[御尤っ存候"此處ハタマ!へれ一ニ仕候ト見ペシ]

[イプレ産舎アルツモリト存候]

[國中へ「什一而賦]ト御座候間、大筋へ什一ノ積リト見べシ]

[廬舎ニ畝半御座候へパ"十一所一ニ相成候哉"コレモ十一ニハ無」之哉〕

秀按、公田ニモ廬舎ナクシテ、全百畝ノツモリナリ

趙岐曰、往米文王、爲"西伯"時、始行"王政"、使"岐民修"井田"、八家耕"八百畝、其百畝者、以爲"公

田及廬井、故曰:九一,也、紂時稅重、文王復:行古法,也

秀按、如、此ナラバ什一ニシラ、九一ニアラザルニ似タリ

孫奭曰、往者文王爲"西伯、行」政自"岐邑、耕者皆以"井田之法"制」之、十人受"私田百畝、八 夫 家

計、受"私田八百畝、井田中百畝、是爲"公田、以"其九分、抽"一分,爲,公、以抵"其賦稅,也 又曰、小司徒佐"大司徒、當"都鄙三等之菜地、而爲"井田、經曰、九夫爲,井《又菜地之中、每"一井

之田、出"一夫之稅、以入"於官,也、故曰"九一,也雖

孟子曰、請野九一而助、國中什一使"自賦'際文

朱子曰、野郊外都鄙之地也、九一而助、爲"公田,而行"助法,也、國中郊門之內、鄉遂之地也、田不"

井授、但爲"溝洫、使"什而自賦"其一、蓋貢法也、周所謂徹法者、蓋如」此、以」此推」之、當時非"惟助

幸

之助法,也 貫貢"五畝、七十而助、助"七畝、好惡取"於此、鄭註考工記云、周人畿內、用"夏之貢法、邦國用"殷 十畝,歸4公、趙岐不、解"夏五十•殷七十之意、蓋古者人多田少、一夫唯得"五十•七十畝,耳、五十而 言,郊内郊外、相,通其率,爲,十税4一也、杜預直云"十取,其一、則又異,於鄭、唯謂,一夫百畝、以 其一、郊外九而助、一、是爲"二十而稅"二、故鄭玄又云、諸侯謂"之徹,者、通"其率,以"十一,爲、正、 子此言,乃云、是邦國亦異"外內之法、則鄭玄以爲、諸侯郊外郊內、其法不,同、郊內什一使"自賦" 不"以、志爲,說也、又孟子對,滕文公,云、請野九一而助、國中什一使"自賦、鄭玄周禮匠人註、引"孟 田百畝。公田十畝、是爲"八百八十畝、餘二十畝爲"廬舍、諸儒多用、彼爲、義、如"彼所"言、則家別 一百一十畝、是爲"十外稅"一也、鄭玄詩箋云、井稅一夫、其田百畝、則九而稅」一、其意異"於漢書、

### 九一什一

孟子曰、昔者女王之治、岐也、耕者九一、仕者世祿黑下

朱子曰、九一者、井田之制也、方一里爲"一井、其田九百畝、中畵"井字界,爲"九區、一區之中、爲" 田百畝、中百畝爲』公田、是九分而稅。其一,也

[朱子ノ記 此 所ニテハ百畝ノツモリノヨウナレドモー、體ノ丰富ハ八十畝ノツモリト見へ申飮、何則文公ノ篇ニハ公田中廬 合り配ニヨラレ申侯、大全ナドニ朱子ノ配處々ニ見へ候へ共、皆廬合アルツモリナリ、又孟子會三代ノ側ヲ論、共賞へ什一也 見タリ、孟子ノ貫爾咸相矛盾スェハ何ゾヤ、九一ニテモ其實、什一ナルワケアリト見へタリ〕

論語顏淵爲、哀公問"於有若,曰、年饑用不」足、如"之何,有若對曰、盍」徹乎、曰、二吾賴不」足、如"

之何,其徹也

何晏集解、鄭曰、周法什一而稅、謂"之徹、徹通也、爲"天下之通法;

七十而助、周人百畝而徹、其實皆什一也、趙 岐 云、民耕"五十畝,者、貢"上五畝、耕"七十畝,者、 天下之中正也、什一行、而頌聲作矣、穀梁傳亦云、古者什一而藉、孟子云、夏后氏五十而貢、殷人 邢昺疏曰、云"周法什一而稅、謂"之徹,者、公羊傳曰、古者什一而藉、古者曷爲"什一而籍、什一者

以"七畝,助"公家、耕"百畝,者、徹取"十畝,以爲、賦、雖、異"名義,多少同、故云"皆什一,也、暫傳 云、十一者多矣、故杜預云、古者公田之法、十取"其一、謂"十畝內取,一、舊法旣已十畝収、一矣、

↓足、謂"十內稅•二、猶尙不¸足、則從"宜公之後,遂以"十二,爲"常故、曰、初言•初稅"十二,自"宜 春秋魯宣公十五年、初稅、畝、又履"其餘畝、更復十收"其一、乃是十取"其二,故此哀公曰、二吾猶不

公,始,也、諸書皆言,十一而稅、而周禮載師云、凡任地近郊十一、遠郊二十而三、甸稍縣都、皆無

國、故此鄭玄云、什一而稅、謂"之徹、徹通也、爲"天下之通法、言"天下皆什一,耳、不」言"畿內亦 ↓過"十二、漆林之征、二十而五者、彼謂王畿之內所」共多、故賦稅重、諸書所」言什一、皆謂"畿外之

什一,也、孟子又曰、方里爲,井、井九百畝、其中爲"公田、八家皆私"百畝、同養"公田、公事畢、然

後敢治"私事、漢書食貨志、取"彼意,而爲"之文,云、井田方一里、是爲"九夫、八家共,之、各受"私

五五五

鄒箋曰、度"其隰與"原、田之多少、徹」之使」出」稅、以爲"國用、什一而稅、謂"之徹、魯哀公曰、二

吾猶不、足、如,之何,其徹也

孔疏曰、言、度"其隰原、是度"量土地、使"民耕,之也、下即云"徹、田爲,糧、明,是微、取"此隰原所

、收之栗、以爲•軍國之榻,也、且 徹 與,孟子百畝而徹,文同、故知,徹、之使、出、稅、以爲,國用、 孟子

說,三代稅法、其實皆什一、故云,什一而稅、謂,之銜、引,論語,曰、明,徹是稅法、其證爲,什一,也、 如"孟子之言、夏曰、賁、周曰,徹、徹乃周之稅法、公劉夏時諸侯、而言、徹者、召公以"周之世,上論、

公劉遂以"周法,言」之、以"其俱是什一、其名可"以相通,故也

朱傳曰、徹通也、一井之田九百畝、八家皆私,,百畝、同養,,公田、耕則同、力而作、收則計,畝而分也、

周之徹法自、此始、其後周公因而脩、之耳

耳、或但耕則通」力而耕、收則各得,其畝、亦未,可,知也 不、治則非、吏、恐□必是計、畝而分、朱子曰、亦不、可,詳知、但因洛陽□□中、通衞而耕之說推、之 大全曰、問以"孟子,考」之、只曰、八家皆私"百畝、同養"公田、又公羊曰、公田不」治則非,民、私田

又安成劉氏曰、蘇老泉甞謂、井田唐虞啓」之、夏商稍々葺治、至」周而大備、葢周之徹法、鄕遂用,貢 十夫有、溝、 都鄙用"助法、八家同\井、總謂"之徹,也

又新安王氏曰、大國三軍之法以治,兵、衞田什一之法以諸,粟、周家軍制徹法、皆起"於此

↓時、□:代皆然、非↓助定在∥野外↑賦定在↓國中』也、滕地五十里、即今山東滕縣、四野平壤、惟有∥ 國中,城郭小礙、至"于齊地,亦敎以"九一、文王治」岐、亦九一周齊之地、皆兼"險夷、故行」助須" 都"岐豐1即今陜西々安、地兼"險夷"、故或貢或徹、至"于平地可,井、何甞不"助貢以權助、通」變隨 可\_井、故先助、若四方地不」可\_井、雖」殷亦豈得」不」使"民自賦,乎、夏都"安邑、即今山西平陽、周 又曰、四海九州之地、古今同也、三代豈能易」之、皆本"王都,立,法、變通推廣、殷都"中原,地平衍 之謂、通、通即潤澤也、通"于徹、則井地萬世可、行、深山究谷亦可、行、如"鄭原成輩膠固之說、 潤澤兩字、非"獨爲,滕、實乃萬世法古之要、故治」地無」如"周之徹爲,通矣、易曰、往 來 不

伊藤維禎曰、舊說謂"八字雖"中原'亦未'可'行也解

均平、而無"多寡,也、然孟子甞曰、上農夫食"九人、上次食"八人、中食"七人,中次食"六人、下食" 伊藤維禎曰、舊說謂,八家同,井、耕則通、力而作、收則計、畝而分、故謂,之徹、如、此則八家所、收各 五人、言,因用,力勤惰、而有。此五等,也、然則謂,通、力而作、計、畝而收,者、其說不、通 秀按ニ、予ノ上ニ疑ヘルモノ、先生既ニコレヲ云ヘリ

徹法

詩大雅公劉篇、度"其隰原、徹、田爲、糧

囲

를

1

質助二法チ通用スルノ名ナルニ從フノ種ナルニシカズヤ(御尤一同心ニ御座俠)

趙岐曰、耕"百畝"者、 徹取,一畝,以爲,賦、貢•助•徹難,異,名、而多少同、 故曰』皆什一」也、

、取、人、徹取、物也

計、畝而分、此便是徹、義所謂均也、通也、袁氏明善曰、請野九一而助、國中什一使"自賦" 蔡虛齋曰、徹字當▶與∥貢助二字Ⅰ爲•一類′、即是取∫之之制也、按∥朱子註′、曰、耕則通力合作、 即周之 收則

ベカラズ(後人以下ハ袁氏ノ説ニハアラザルベシ)]此本哀氏措詞之不□、[姫竺皎ベシ〕 ]而後人亦錯"認其旨」也此通リナレバ袁氏ノ説朱子ニ同ジ、左棟ニハアル]此本哀氏措詞之不□、[姫登字 (御尤如)而後人亦錯"認其旨」也 所,以通"用二代之法、而爲如徹者也、後人緣用、誤謂以"其通用貢助之法,而名曰、徹則非矣、[此說漢

通義、仁山金氏曰、徹者徹也、下徹字證作、澈、經書凡以,本字,解,本字,者、上字是古書、下字是當

時俗語說

者所謂、百姓足、君孰與不」足、百姓不」足、 ↓助成↓賦、以通∥助之權|也、及∥周衰|衞法壞、 家通力合作、收則公私計,畝均分、 郝敬曰、周 人 于"平 地可\井 者|用"殷法、于"追陰地不\可\井者|用"夏法、照\數毎夫田百畝耕則八 謂"之徹、徹者通也、遠邇通融、豊儉一體、上下無"偏枯之患、 君孰 而取、民專以貢、如"龍子所,云者、非"夏后氏之舊 與足、即通之義、其實皆助也、地不」可、井、 有 依

假"貢之名、壞"助與、徹之質、而民始不、堪、然阡陌未"盡壞、

助;共實即周之徹、不¸言¸徹者徹壞¸田、井地不¸均、實而不¸助、故言"助意主。井也、下文請野九一助;共實即周之徹、不¸言¸徹者徹壞¸田、井地不¸均、質而不¸助、故言"助意主。井也、下文請野九一

騷理猶可」尊、孟子所"以勸"滕井田行

徹猶

之用;秋毫無、所、須"于民"、然後可,杜"侵漁之端、塞\*貪桑之路、此三代已行之良法、今日之急務也無 法,置"公田、使"上下公私、各有"定制、君子之養、惟取"諸公田、隨豐歉多寡、以"公田之入,待"公家

王制曰、古者公田、藉而不、稅

鄭氏曰、藉之言借也、借"民力'治"公田、美惡収"於此、不'稅"民之所"自治'也、古者謂"殷時

#### 徿

孟子曰、周人百畝而徹、其實什一也、徹者徹也際文

朱子曰、周時一夫、授"田百畝、鄕遂用"貢法、十夫有」溝、都鄙用"助法、八家同井耕、則 通」力 而 畝、爲"應舍、一夫所、耕公田、質計"十畝、通"私田百畝、爲"十一分、而取"其一,蓋輕"於什一,矣集 作收、則計、畝而分、故謂"之徹、什一者貢法、以"十分之一,爲"常數、周制則公田百畝中、以"二十

秀按ニ、八家同クカヲ通ジテ八區ヲ耕ンニハ、イカンゾ上農失食九人ナド云フ差別アルペキ、疑 シキコトナリ「惟助爲」有ロ公田「」ト云フヲ以考フレバ、徹ニハ公田ナクシラ、私田ヨリ什ノ一

ヲ收メラレタルニハアラズヤ、下呂氏ノ説ニヲ知ルペシ與アリ、トー見コ

藍田呂氏曰、不\*爲"公田'俟\*歲之成\* 通以"十一之法、取"于百畝'是爲'徹六+九

カレドモ孟子云「「難」周亦助也」トアレバ、周モ助法チ川ヒタルコト明ナリ、呂氏ノ說此ニ至テ究ス、サラバ徹通也ト云釋ニ從ヒ、 〔徹へ周ノ稅名ナリ、果シテ呂氏ノ說ノ如クナランニハ\*周ハ皆宜法チ用ヒタリト云ベシ、シカラバ冝徹ハ同物與名ナラン歟、 シ

朱子曰、商人始爲"井田之制、以"六百三十畝之地、 **谢爲"九區"、區七十畝、中爲"公田、其外八家"** 

各投:一區、 但借"其力、以助"耕公田、而不"復税"其私田、助法乃是九一、而商制不、可、考、竊料、

以"十四畝,爲"廬含、一夫實耕"公田七畝、是亦不,過"什一,也賺

趙岐曰、耕"七十畝,者、以"七畝,助"公家

孟子曰、詩云、雨,我公田、遂及,我私、惟助爲,有,公田、由,此觀,之、雖,周亦助也蘇文

朱子曰、詩小雅大田之篇、雨降雨也、言願、天雨,於公田、而遂及,私田、先、公而後、私也、當時助法

盡廢、典籍不」存、惟有∥此詩」可」見、周亦用∥助故、引」之也

秀按ニ、孟子ノ學ニシテ詳ラカナラズ、詩ヲ引テ證セラルヽヲ見レパ、助法ノ行ハレザルコト旣

ニ久シカルベシ

孟子曰、耕者助而不、稅、則天下之農皆悅、而願、耕,於其野,矣

趙岐曰、助者井田什一、助佐"公家,治"公田,不"横稅賦、若"履畝之類

孫爽曰、 言",耕田,者、但以",井田,制、之、使,助佐,公田,而治,不,以"横稅,取,之、則天下爲"之農,

者皆悅、 而願"耕"作其郊野,矣

朱子曰、但使"出」力以助"耕公田、而不」稅"其私田,也 郝敬曰、取、民無、制、由"于貢法濫行、粟米布樓、一切取"諸民、剛至"征求無、常、侵牵無**,已、行"助** 

훙

寡取"之凶年、糞"其田'而不」足、則必取」盈焉、爲"民父母`,使"民盻々然、將終歲動動、不"以養"其父 龍子曰、治、地莫、不、善。於頁、貧者投。數歲之中,以爲、常、樂歲粒米、狼戾多取、之、而不、爲、虐、 則

母、又稱貸而益」之、使"老稚轉"乎溝壑、惡在"其爲"民父母,也益縣文

也、貸借也、取"物於人,而出」息、以償」之也、益」之以足"取盈之類,也、稚幼子也集 朱子曰、龍子古賢人、狼戾猶"狼藉、言」多也、囊壅也、 垮歲盈滿也、盻恨視也、動動勞苦也、

秀按二、今ノ定発ト云モノニ似タリ

故龍子因"其事實,而言」之、非」論"夏殷之法,也、貢者云孟子解"龍子之言,如」此、言 豊 年 多 取"之 伊藤仁齋曰、龍子古賢人、當時或用"貢法、或用"助法、徒 有"其 名'而無"其實、而貢法之害尤甚、 蔡虚齋曰、挍"數歲之中、謂"樂歲與"凶歲、二者之中"也、蓋數歲之內、自有"凶樂之不"同、此亦近" 」如,助法從"歲之饑穫"以爲"登降,之爲4得也"然此特後世用」法之弊、夏時貢法、必不"如」此不善,也 民、不、爲"暴虐、則寡取、之、至"於饑歳、則民養、田尙無、所、得、食、而反取"其稅、必滿"其數、不 於子莫之執。中矣、然按"周制、鄕遂用"貢法、亦有"司稼之官、巡、野觀、稼、其弊未、至、如"龍 子 之

#### 助

乃當時諸侯、

用"貫法,之鄭耳

孟子曰、殷人七十而助、其實什一也、助者藉也廢文

黑坑

朱子疑,溝灣難,改、謂,孟子未,親見、傳聞難、信、非也、時阡陌未,別、何爲,未,見服 夏五十畝、可、當"殷七十畝'、殷七十畝可、當"周 百 畝'、地不、增而步縮、則畝贏非"夏之貢無,井也、 ↓步、古者百畝、當"今東田百五十六畝二十五步一寸六分有奇、則是周尺小"于殷尺、殷尺又小"于夏、 弗"代"易 經 界,也、以"尺步有"大小,也、王制云、古者以"周尺八尺,爲,步、今以"周尺六尺四寸,爲 爲。方一里、中畫爲、井、界爲。九區、區百畝、此法非、自,殷人,始,也、唐虞以前、黃帝立、步制、畝、 不4至,於務,廣而荒,耳、然周人治,田旣稍廣、蓄積必倍多、故周禮能以,九年耕、餘,三年之食,矣散 、多、而其田亦治、故繇七十、而至"於百畝、要使,人之力、足"以治,田、田之收、足"以食",人、必 至、禹盎,力溝洫濟昳畝距川、而井制大備、三代地皆井稅、皆什一、而畝有,五十•七十•百畝不、同者、 極,土設,井、因,井制,兵、兵法八陣、皆從,井出、韋昭曰、黄帝八家爲,井、井開,四道、而八宅是也、 **郝敬曰、古者六尺爲、步、寬一步長、百步爲、畝、畝百爲、夫、三夫長、三百步爲、里、四方皆三百步、** 后稷之耕、兩耜爲、耦、其孫叔均、遂作"中耕,是 也、便 巧旣多、人力有、餘、至"於殷周、遂以漸加 之法、即此五十之田、可"以食"八口之家,矣、治、田旣少、業旣耑精、積、久之後、因生"便巧、 如" 土甚多、深恐、其民務,于廣地、以致,荒蕪、故限,田五十、不、得、踰、制、而使、精,於其業、人々用,后稷 負水澆灌、古之治、田者、盡、力盡、法、而不、務。多大、禹時稷爲。農師、未、久也、於、是洪水初治、 作入之 者、語曰、務、廣、地者荒、詩曰、無田燕田、維莠驕々、故后稷爲、田、一畝三畝、伊尹作"爲區田、

Digitized by C1000 P

秀按、仁齋臆度ノ見トイヘドモ、其理或ハ如」此ナルペシ年考、怠嗚ニ符合セルナリ

蔡虗齋曰、夏時五十畝無"公田、則計"其五畝之入,者、爲"取」之之制,也、下文云、請野九一而助、 國中什一使"自賦"、凡九一之內自有、助、什一之一、則是使"自賦,者也、此具"證左,矣豫

朱子曰、嘗疑孟子所謂、夏后氏五十而貢、殷人七十而助、周人百畝而徹、恐不,詳,如,此先王驅"理 天下之地,做,許多畝澮溝洫之類4大段是費,人力,了、若、是自,五十′而增爲,七十′自,七十′ 而增爲,

百畝、則田間許多疆理、孟子當時未"必親見、只是所」開如」此、書亦難"盡信,也蒙

助"七畝、周時其民至稀、家得"百畝、而徹"十畝、故云、其實皆什一云々、夏時人衆、殷世人稀、又 王制正義曰、劉氏及皇氏皆云、夏時民多、家得"五十畝、而貢"五畝、殷時民稍稀、 家得"七十畝、而

而稅、一、故云、其實皆什一、此則井田、雖、不、得"什一、理稍可、通、旣古意難、知、故彼此俱載 惟税』五十畝、殷政稍急、一夫之地、稅』七十畝、周政極煩、一夫之地、稅皆通稅、所、稅之中、皆十 十口之家、雖、得,五十畝之地、皆不、近,人情、未、知,可否、熊氏一說、以爲,夏政寬簡、一夫之地、

農書、徐玄扈曰、三代制¸産、多寡不¸同、諸家之說互異、然以"愚意;言¸之、其間有"一可¸論、有" 一不,可,論、嘗考,民度畝法、周之百畝、當,今田二十四畝五分有奇,而已、若,夏尺夏畝、與,周等者、

共五十畝、當"今田十二畝有奇'而已、而謂」足"以食"八口之家;乎、且聖 王 制」産、必度"民之力可; \治、必度"民之用可,足、此其尺度畝法、必有"異同、今不\可\考也、此所謂不\可\論者也、其可\論

듄

德行潔白、乃與"之田、此殷禮也、殷政寬緩、厚重"賢人,故不」稅」之、周則兼"通士,稅」之、故註云、 **圭田、卿大夫士、皆以治、此、圭田公家、不、稅"其物、故云、無、征、必云、圭者、圭潔白也、言卿大夫** 以厚,賢也、 此則周禮之士田、以任"近郊之地稅"什一、正義曰、夫圭田無」征者、畿内無"公田、故有"

貢

周禮之士田、以任"近郊之地稅"什一,

孟子曰、夏后氏、五十而貢、其實什一也公孫 朱子曰、夏時一夫受、田五十畝、而毎夫計"其五畝之入,以爲、貧、什一以"十分之一,爲"常數'異註獻數

趙岐曰、民耕"五十畝、貢"上五畝,藍田呂氏曰、較"數歲之中,以爲、常、是爲、貢共主九

也数古 后氏之制、五十而井、又質"其十一、則不」及"百畝之半、其所」入不」過"足"給夫婦之口、若上有"父 母、下有"子弟、則將何以食」之、故知,夏后氏之制、本不」若」此、而二代之法、亦皆不+與"周制"異4 周人畫爲"百畝、步有"長短、而地無"廣狹、何者、百畝之糞、上農夫食九人、下農夫食五人、若"夏 伊藤維禛曰、三代之制、畝數雖、異、其實皆爲"百畝、蓋夏后氏之五十、殷人畫爲"七十、殷人之七十、

### 野人,也

畝?圭田半」之、故五十畝、餘夫者、一家一人受」田、其餘老少、尚有"餘力,者、受"二十五畝、半"於 趙岐曰、古者卿以下至"於士、皆受"圭田五十畝、所"以供"祭祀'也、 井田之民、養"公田'者受"百 王制曰、夫圭田無、征、謂,餘夫圭田、皆不。當《征賦》也、時無《圭田餘夫、孟子欲、令、復、古、所,以 圭田′ 謂"之餘夫,也、受、田者田萊、多少有"上中下′ 周禮曰、餘夫亦如、之、亦 如"上 中下之等,也 秀按ニ、如、此則國中ノ如〃井授セザルモノ別ニアルカ、サラバ彌佃田ノ如クナルベシ

## 重 "祭祀,利4民之道也

\征者、鄭氏云、夫猶治也、征稅也、治"圭田¸者不¸稅、所"以厚¸賢也、此則周禮之土田、以¸在"近 孫奭曰、鄭司農云、戶計"一夫一婦、而賦"之田、其一戶有"數口'者、餘夫亦受"此田'也、夫圭田無

# 郊.之地,者也

伊藤仁齋曰、圭田餘夫之制、蓋於,井田百畝之外、[8別就,|空間之地、[以,五十畝、 晝爲,圭田、 二十五畝、 畫爲"餘夫`以授」之也、後世講"井田,者、以爲,畫"天下之田、整如,棊局、荷如"其說、則九州之 秀按、周禮王制ニ泥ム故ニ、孟子本文ニナキコトヲ剰出ス

中、無、非,,井地、圭田餘夫、將何所、授、可、謂、誤矣

井田

王制曰、夫圭田無、征、鄭注、夫猶治也、征稅也、孟子曰、卿以下必有"圭田、治"圭田,者不、稅、所"

百畝之田

孟子曰、百畝之田、勿、奪"其時、數口之家、可"以無,飢矣 樂惠

又曰、百畝之田、匹夫耕」之、八口之家、可以無,飢矣遠心

朱子曰、百畝之田、亦一夫所、受、至、此則經界正、井地均、

無。不、受、田之家,矣集

又曰、夫以"百畝之不p易、爲"己憂'者、農夫也糜x

趙岐曰、一夫一婦、耕"耨百畝、百畝之田、不」可」以"徭役「奪。其時功い則家給人足、農夫上中下、

所食多少、各有,差、故總言,數口之家,也

公羊傳 五年 註、何休日、聖人制"井田之法、而口"分之、一夫一婦受"田百畝、以養"父母妻子、五口爲"

故曰、井田廬舍在」內、貴、人也、公田次」之、重」公也、私田在」外、賤」私也

|家、公田十畝、即所謂什一而稅也、廬舍二畝半、凡爲"田一頃十二畝半、八家而 九 頃、共爲"一井、

夫

孟子曰、餘夫二十五畝糜文

程子曰、一夫上父母、下妻子、以"五口八口、爲」率、受"田百畝、如有」弟是餘夫也、年十六別受"田 二十五畝、俟"其壯而有"室、然後更受"百畝之田、愚按、此百畝常制之外、又有"餘夫 之 田、以厚"

盖

シ、故ニ云、公二十畝、八家之ヲ分ヲ二畝半ヲ得ヲ廬舍トス、而城邑ノ居亦二畝半也、然ラバ孟子一 云ニ因テ、遂ニ意、公田ハ旣ニ民ニ授ヲ廬ヲ爲バ、則邑中五畝アルベカラズ、當ニ是田ト邑各半ナルベ 又穀梁傳八「古者三百步爲」里、名曰"井田、井田者九百畝、公田居」一、公田爲」廬、井竈葱韭在焉」ト ト同骮ノモノアリ、張翼ノ陔除叢考日、嫌脈が一孟子五畝之宅注家皆云 漢食貨志云 ニ本ヅク、 食貨志蓋 ト明ラカナリ、東涯父子ノ骮衂ズベシ、而偶々上ニ載セタル正義ノ骮ヲ遺セリ、又彼人ニモ近クコレ

則五畝之宅ト云、再則五畝之宅ト云、周禮ノ注ニ、「亦曰"五畝之宅;」トアリ、皆並ニ二畝半ノ宅ト云モ 又何ヲ以ヲ「五畝之宅'樹」之以」桑」ト云ンヤ'蓋廬舎ハ憇息ノ地トス、公田中ニ於ヲ二畝半ノ宅ヲ占 ルヤ、田中ニ木アルコトヲ得ス、旣ニ二畝半ヲ以テ廬舍トスレバ、樹桑ハ邑中二畝半ノ宅ニ過ギズ、 ノアラズ、是五畝一宅タルコト明也、モシ邑中ノ宅僅ニ二畝半ナラバ、何ゾ直ニ二畝半ノ宅ト云ザ 云「饉』彼南畝ごコレ又其ノ婦妻ノ邑中ノ宅ョリ往ヲ讎ヲオクル也、婦女廬中ニ在ラザルコト知ル ルニ非ル也、穀梁ノ脱未甞テ本ナクンバ非ズ、詩經信南山ニ、「中田有」廬、」中田ハ田中也、猶田間田 .中ニ非ル也′詩ニ「驪場有」瓜、」コレ廬ノ驪場ニ近キモノ也、廬ト云パ宅ニ非ルコト知ペシ、詩ニ又

曲禮獻曰、宅者操"瞽致、正義曰、書致謂"圖書、於"板丈尺、委曲書」之、而致"之於尊,者也、古者田 宅、悉爲,官所,賦、本不,屬,民、今得,此田宅獻,者、是或有,重勳、爲,君王所,賜、可,爲,己有、故

半、邑屋所、受亦如、之太

郝京山曰、五畝之宅、一夫數口之家所」居也、二畝半在」田、二畝半在」邑、漢志云 周禮有"國宅"、 即城

中之宅鰕

伊藤仁齋曰、五畝之宅、一夫所、受在、邑、田中有、木、必妨,五穀、故於、邑植、桑、以供,蠶事、 舊說

謂『二畝半在』田、二畝半在』邑、恐非也養

又曰、班固有,以"公田二十畝、爲"廬舍,之說、然孟子無"其說、且觀,詩曰、同"我婦子、體"彼南畝、

則其無,盧含,益明矣

東涯曰、按"舊說,云 其說始"乎漢志,云、至、是始有"二畝半說、集註因、之云、然玩" 本文, 則曰、五畝之宅、

**樹」之以、桑、而又曰、百畝之田、勿、奪。其時、則每夫受。田百畝、受。宅地五畝,可、知矣、宅之五畝、** 

猾"田之百畝、受在"一處、難、見"在田在邑之別、故此解改、之情

萬氧之邑、左傳曰、□□□□□□□即知"古昔亦邑有"大小、劇間之差、猶"後世之制,耳錄 也、然所廬者艸々、縛廬非,構"成屋宅,之謂,也、則固不"相妨,矣、又按"論語,曰、十室之邑、孟子曰、 叉曰、集註☆古義引、詩爲、體曰、☆或者難曰、詩不、曰、中田有」廬、疆場有」瓜、則古者實有∥廬舎

秀按、廬井邑居各二歩半ニテハ、其不便利ナルコトイカントモスペカラズ、古人ト云ドモ如↓此ニハア ルマジキナリ、殊ニ水田ノ外ニ陸田モナクンバアルベカラズ、廬ノ田ニアルモノハ假リノ鷹ナルコ

志云,其言取,,孟子,爲、說、而沒,,其本旨、班固旣有,,此言、由、是群儒遂鑿、何休之注,,公羊、范寗之解,, 日、史傳說"助貢之法、惟孟子爲」叨、鄭據"其言、以"什一,而徹、爲通"外內之率、理則然矣、而食貨

爲"公田、則中央百畝、共爲"公田、不如得"家取"十畝,也、又言、八家皆私"百畝、即百畝皆屬」公矣、何 穀梁′、趙岐之注"孟子′、宋均之說"樂緯,咸以然、皆義異"於鄭′、理不、可、通、何 則 言。井九百畝、共中

其田百畝、是鄭意無、家別。公田十畝、及二畝半爲。廬舍,之事、俗以鄭說同。於諸儒、是又失。鄭旨,矣、 半、何得」爲"八家皆私"百畝,也、此皆諸儒之髎、鄭於"匠人注,云、野九夫而稅」一、此箋云、井稅一夫、 献、各自治」之、安得、謂"之同養'也、若二十畝爲"廬舍、則家別二畝半、亦入」私矣、則家別冇"百二畝

得,復以,二十畝,爲,廬舍,也、言同養,公田、是八家共理,公事、何得,家分,十畝,自治,之也、若家取,十

秀按、是既ニ漢志ノ非ヲ明シ、諸儒ノ謬ヲ開ク、其言悉セリ、予ハ是ニ從ン

朱子曰、五畝之宅、一夫所、受、二畝半在、田、二畝半在、邑、田中不、得、有、木、恐妨"五穀、故於"牆 下,植、桑、以供,蠶事,珠

在,野、冬則畢入,於邑,蒙 蔡虛齋曰、二畝半在、田曰、廬、二畝半在、邑曰、里、廬各在"其田中、而里梁"居於邑,也、春令"民畢出

金仁山曰、一夫一婦、受"田百畝、又受"田廬之地二畝半•邑居二畝半、田以"九百畝,爲"一井、八面皆 百畝爲"私田、八家受」之、內一百畝爲"公田、又有,公田之內除"二十畝,爲,廬舍八家、則無,家得"二畝

田

鑄物ニ象ノ日ニ及デハ、則楊州ヲ第一トス、梁州ヲ第二トス、而雍州ハ後ニアリ、コレ詳ニ考へ深ク

ジ行フ、井ト助トハ平地ニ用ヒ、牧ト貢トハ山陵ニ用フ、所謂地ノ利ニ因ルナリ、周禮、三農九穀ヲ 思フニ非レバ、何ヲ以カ之ヲ知ンヤ、總テ之ヲ論ズルニ、黄帝ヨリ周ニ至ルマデ井牧兼用フ、貢助通

生ズト云、山農•澤農•平地農アリ、一論ヲ執テ云ベカラズ、籐練小

郝敬曰、先王之世、秋毫無、所、取¨于民、雖¨百畝之田、但借¨其力˙以助耕、而不、稅、況正供之外、

肯苟取乎、故關市與"國中、民居皆無」稅也觸秀按三、此說大二先王無私ノ意ヲ知レリ、實ニ如」此ニ

シヲ甚明ラカナリ

五畝之宅

孟子曰、五畝之宅、樹」之以、桑、五十者可"以衣,帛矣栗¤

漢食貨志曰、井方一里、是爲"九夫、八家 共、之、各受"私田百晦。公田十晦、是爲"八百八十晦、餘" 又曰、五畝之宅、樹,牆下,以,桑、匹婦蠶,之、則老者足,以衣,帛矣,。

趙岐曰、廬井邑居、各二畝半以爲」宅、各入"保城,二畝半、故爲"五畝,也

正義日、漢志云云

二十晦1、以爲1,廬含

·雅爾曰、倬·彼甫田、歳取·十千、鄭箋曰、以丈夫稅田也、九 夫 爲·井、井稅一夫、其田百畝、正義

禹ニ至テ之ヲ廢スベカラズ、洪水方割テ未舊制ニ復スルニ遑アラズ、姑々民ノ宜ニ從フ也、禹貢ニ

コレハ姑ク論ゼズ、旣ニ一成一旅ヲ分ツハ、固ニ井田ノ法也、

井田ハ黄帝ノ良法

四丘ヲ甸トス、旁一里ヲ成トス、未ダ少康ノ一成ハ司馬法ノ一成ノ如クナルヤヲ知ラズ、抑亦周

知べカラザルナリ、禹貢楊州ノ賦ハ、下ノ下ノ如キハ其地尤窪ク、洪水モ亦甚シ、固ニ其宜也、

포

ル所ノ如キハ、天下ヲ有ノ後又重ヲ其制ヲ定タルナリ、衍沃ハ之ヲ井ニシ、皐濕ハ之ヲ牧ニス体

未

陳

禮ノ一

成ナル

歟、

傳二虞思有云、昔夏ノ少康田一井アリ、衆一旅アリ、司馬法ニ、十井ヲ通トス、十通ヲ成トス、周禮 テ貫スト云モノ也、然レドモ夏小正ヲ考ルニ、農公田ニ服スト云ヲミレバ、夏トイヘドモ亦助也、左 アリ、刘贶云、井牧ハ黄帝ニ始ル、韋昭ノ三五暦ニ曰、黄帝八家ヲ井トス、井ノ四道ヲ開テ八宅ヲ分 孟子略先王ニ法テ其統ヲ知ズ、朱子曰、孟子ノ夏后氏五十而貢スト云一節、五十ヨリ増シテ七十トナ 田ノ畿此時已ニ詳ナラズ、乃詩ヲ用テ之ヲ想像ス、世ヲ隔ルコトニ似タリ、故ニ孟子此其大略ト云、又 ツ、井ヲ井ニ鑿ルドアレバ、井田ハ黄帝ヨリ始ル也、井ハ即助法、牧ハ即貢法、夏殷ノ田制、黄帝ノ世 ン、三皇五帝ノ興ル皆中原ニアリ、楊子云、其法伏羲ニ始リテ堯ニ成ル、伏羲卦ヲ畵シテ巳ニ井ノ象 シ、七十ヨリ増テ百畝トナス、田理驅界ノ更改スルコト、恐ラクハコノ理ナシ、愚甞テ私ニ之ヲ論ゼ ョリ巳ニ然リ、堯洪水ニ遭ニ至テ、禹ニ命ジテ九州ヲ分タシメテ貢賦ヲ定ム、孟子ニ、所謂五十ニシ 日、甞聞"其略、盖諸侯其籍ヲ滅シ去、孟子之ヲ略シテ之ヲ疑フ、又想像シテ之ヲ云、之ヲ愼也、荀子云、

田、以"其九百畝、於"井中,抽"百畝、爲"公田之苗稼、八家皆私"百畝、以"八 口 之 家、 皆受"八百

畝、以爲"己之私田、苗稼同養、公田公事畢、然後敢治"私事、以"其八口之家,同美耕、羪"其公田、

乃至"公田之事了畢、然後耕"治己之私田、以爲"之私事、所"以別"野人,也、此所,以、爲"野人之事、

以別,於士伍,者也

前漢志曰、六尺爲」步、步百爲」晦、晦百爲」夫、夫三爲」屋、屋三爲」井、井方一里、是爲॥九夫、八家

**4、之、各受:私田百晦•公田十晦** 

同"風俗| 丽相雪|云 四曰、合"巧拙|耒耜|云 五曰、通"財貨'資財有無、可"以相通与 因"井田'以爲」市、故俗 公羊傳 五年 何休註曰、井田之義、一曰、無、泄 , 地氣 , 疏曰、謂 ,其冬 二曰、無、聲 , 一家 , 謂其田器 三曰、 語曰"市井'作;田野、遂相交;為井田之處、兩爲;此市、故謂;之市井;云語曰"市井,古者邑居、秋冬之時、入保;城郭、春夏之時、出居;田野、旣

易、井卦大全

建安丘氏曰、 无"君子,莫,治"野人、无"野人,莫,養"君子、君勞"乎民、民助"乎君、 古者井田之制、

或取,諸此

雲峰胡氏曰、 并以喻、性、然则勞民勸相、所,以養。人之性,也、而以、君養、民、使。民自養、又有。井

楊愼丹鉛總錄曰、孟子曰、詩云、雨"我公田、遂及"我私、此觀」之難」周亦助也、孟子へ周末ノ人也、公田私 田之義,焉

小友 宮部 Щ 秀夫 著

周禮小司徒、乃經11土地1、同井11牧其田野1、九夫爲14井。四井爲18邑、匠人、九夫爲14井、井川廣四尺、深四尺、謂1之滯1

孟子曰、方里而井、井九百畝、其中爲"公田、八家皆私"百畝、同養"公田、公事畢、然後敢治"私事、

所』以別"野人」也、除文

朱子曰、此詳言"井田形體之制、乃周之助法也、公田以爲"君子之祿、而私田野人之所」受、先」公後

」私、所"以君子野人之分,也、不」言"君子'、據"野人,而言、省文耳雖

趙岐曰、方一里者、九百畝之地也、地爲"一井八家、各私得"百畝、同共養"其公田之苗稼、公田八十

畝、其餘二十畝、以爲"廬井宅園圃、家二畝半也、先」公後」私、遂及"我私,之義也、則是野人之事、

所"以别"於士伍,者也

田 集党 孫奭曰、方里而井、以"其方一里之地、爲"之井田九百畝で以"其一井之田、有"九百畝、其 中 爲"公

출

經界

古今步畝 開阡陌

萬乘之國

井田行否

初稅畝

甫田十千 里布屋栗

殊井驅

食九人 九 一 #

佃田

周井田以今尺量之圖

易田 十畝之桑

鄉途邦國無二法

킂

. .

井

》之命焉、何敢辭、之、即受讀周閱、不、能、無、疑者、集"錄先賢諸說、以備"參考、名曰"井田集覽、有, 友部直夫於正、著"孟子井田釋"使"予技》之、予學淺陋、何足、知、之、雖、然直夫、不,以"予之不敏,而外,

文政二年三月十一日

裨,補直夫之書萬一,者、則幸甚矣

井

井

失

圭

田

貢

五畝之宅

百畝之田

井 囲

集

캧

田集覽目錄

宫 山

小

昌 秀 轍

助

臺

Digitized by Google

# 井田集

覽

小宫山 昌秀著

座 右卷之四大尾

農

政

Ē

# 顚倒',自、今可、通;用足陌錢

至"末年,遂以"三十五,爲」陌、今民間以"九十八,爲」陌、京師賞贇、以"三十,爲」陌、吾鄉以"紙蹇; 京師以"九十,爲」陌、名曰"長錢,中大同元年、武帝乃詔、通"用足陌,詔下而人不」從、錢陌益少、 堅瓠集曰、梁時用、錢、自"破嶺,以東、八十爲、陌、名曰"東錢、江•郢以上、七十爲、陌、名曰"西錢、

五代史、王章傳曰、緡錢出入、皆以"八十,爲,陌、章威"其出者陌三, 賚、人者多寡隨意、大約以"四十,爲、陌、較"梁時陌法、不"甚相遠!

則不、能"以濟"其事・也、好、古之道、知、新之術、厥可、緩乎哉、吾楓軒先生、以"要職之選、出臨"南 夫子曰、信而好」古、又曰、溫」故而知」新、夫不」信而好」古、則不」能"以通,今也、不」溫」故而知」新、

座右、採覽之博、有、用"事實、其與"治民、者、不、可、不、知之書也、嗟呼先生、以"斯意,臨"斯民、字 郡、最盡, 意治術、其聽斷之暇、讀、瞽不、倦、讀則必筆焉、其中涉"農政,者、爲、軸四卷、名 曰"農 政 愛教戒、政績攸、底、不、減。五袴兩岐之古、且遠。去、廳之後、民慕。其徳、而不、已、得。民心」之深也、

蓋雖、出"至誠之行、亦好、古通、今、溫、故知、新之功、其可、謂、不、然乎、 ェ敬謹讀"是書、有。不、勝"共 門 大 內 E 敬 螣 識

喜,者、因版"其言,云

文政庚寅春閏三月

### 黑川氏說也

ヲ、一文ヲ常錢十文ニッカフト云フ、又鐚百文ノ中、十文ノ増ニ駒引一文ヅッ加フルトモ云へり、仍 地方落穗集曰、金一分ヲ百疋ト云コトハ、古ハ鐚四貫文ヲ以テ、金一兩ニ通用ス、古へハ駒引錢ヲ鑄

ラ、銭十文ヲ一疋トシラ、百文ヲ十疋トス、一貫文ハ一分ナルユへ百疋ト云、又目錄ヲ何百疋トスル

ハ、馬代ニ用ユルニョリ疋ト云、**縁**アリト云へり

#### 百

然ルトキハ、通用自由ナラズ、算用ノ通ヒヨキ故、九六ニスルナリ 地方落穗集日、今九十六文ニ通用スルコト、長錢ヲ六ツ• 八ツ• 十二•十六ニ割時、何レモ端ト出ル、

シヲ、四文ヅツノカケミチ、可」然、其上卅二錢ヅツ、三ツニワケ、八錢ヲニツニワケ、二錢ヲニツニ 甲陽軍艦ニ、長尾意玄曰、ユタカ成代ニハ、カケミチ有コト、長久ノ政ナレバ、代物ヲバ九十六文ニ

分レパ、一銭トナル

内四錢ヲ役儀ニ押取リ、九十六文ヲ以ヲ、帝都ノ百文ニ用ヰタル例ニヲ、 以テ、百文ノ敷ニ用ユ、中頃永樂錢ノ異朝ヨリ渡リ、帝都へ駄上スル時、門司•赤聞ノ鷳ニテ、百文ノ 四家合考曰、白川ハ奥州ノ大闘ナレパ、往還ノ旅賈ヨリ、役儀ヲトル、百文ヲ四銭省キ、九十六文ヲ 如此

梁書曰、武帝中大同元年詔、頃聞外間多用』九陌錢、陌減則物貴、陌足則物賤、非"物貴錢,是心有"

撫角錢 天明四年、 仙臺石卷所、鑄、鐵邊、仙

是ハ仙臺領中ノミ通用ナリ、民便トセズ、通用錢一文ノ代リニ、三錢ヲ直セシトナリ

折燒柴龍曰、實永二年、稻垣對馬守重富ガハカラヒニテ、當十大錢ヲ鑄出サル、六年己丑、正月十日

大甕ノ御事聞へテ、十七日ニ大錢ヲ廢セラルヽノ由、仰出サル

舊章錄曰、實永中、大錢ヲ鑄ヲル、徑一寸五分 許 ニ シ ヲ、表文實永通實、周郭ニ永久世用 リ、十文ニ直ス、文廟ノ初政ニ廢セラル、又曰、資永通寶字、樋口彌門書ス、謝禮トシテ、

銭座

ノ四字ア

黄金一枚ヲ賶ル、寬文中ニ、文ノ一字ヲ辻春達カキシ時ノ例ナリ

三王外記曰、萩原重秀、請、鑄"大錢、徑一寸三分、重"寬永,二錢二分、文曰、實永通實、背郭有"四圓、

立而大錢遂廢、又曰、寶永六年、正月壬午、憲王殂、翌日癸未、太子出、令、止"大錢

一錢直,寬永錢十錢、實永五年錢成、民甚不、便、商賈不、取、錢益不、行、文王

錢稱疋

凹內欵"永久世用四字、

和爾雅曰、錢數稱、疋、見"于食貨志、又和俗錢一貫、謂"是百疋、近古射者、以"鳥獸,爲、賄、以"錢十 文,充"鳥獸一疋、故百錢爲"十疋、千錢爲"百疋,

金石雜識曰、中古多賭"鳥獸、以"鳥目十錢、充"鳥一疋、放百錢謂"十疋,、一貫稱"百疋、萬疋可"准知

歐 座 右

卷

絚 卷二十

元錢、大小二品、寬保元年、攝州高津所」鑄、

足錢、大小二品、寬保二年、下野足尾所、鑄、程亨

明和龜戶銕錢、明和二年、至"四年、江戶龜戶所」鑄

長錢、明和二年、肥前長崎所、鑄、青午

伏見銕錢、明和四年、至"六年、山城伏見所、鑄

四當假餘錢、二品、明和五年、江戶龜戶所、鑄、背可干波、 秀按、檀弓正義曰、王莽大泉、今大四文錢也、晋書食貨志曰、元帝過、江、用"孫氏奮錢、輕重雜行、

大者謂"之比輪、中者謂"之四文

久錢、二品、明和六年、至 1.八年、水戶久慈郡太田鄉所、鑄、九年以後所、鑄、久二錢、野口多新次書《錄、背有1 明和龍戶錢、明和五年、龜戶止,銕錢、所、鑄

千錢、明和七年、仙臺石卷所、鑄、類鎮、背

△ 秀按、臨池談曰、太田錢ハ、野口多新次鷝、久二ハ澤田東江ノ書ナリ

安永佐錢、安永□年、佐渡相川所、鑄

仙臺錢、天明四年、 仙臺石卷所、鑄、鎮

此種可、疑、旣ニ此鑄アランニ

ハ、撫角ノ舉アルベカラズ

품

若山錢、 元文元年、紀州若山所、徳

宇津中島錢、元文元年、紀州宇津•及中島所、鑄、而二所所、鑄、今混不、可、知、錄

伏見錢、元文元年、山城伏見所、鑄

佐字銕錢、無"背文,者、元文中、佐渡相川所,鑄、背文鑄鏥難,辨

相川虎尾錢、佐渡相川所、鑄、皷鑄年未、詳

別種佐字錢、佐渡相川所、鑄、鼓鑄年未、詳、惟寺!

**寂光寺錢、元文元年下野寂光寺所、鑄** 元文龜戶錢、元文二年、江戶龜戶所、鑄

後跳錢、二品、元文二年、出羽秋田所、鑄

藤澤錢、元文二年、相州藤澤所√鑄 元文仙字鏡、元文二年、仙臺石卷所、鑄、 無,背文,者

加島鐵錢二品、元文三年、至『六年、攝州加島所、鑄

川宇銕鑓、元文二年、深川小那岐川所、鑄、川字在『肉郭、然靖鏥難、辨

押上錢、元文四年、下總押上所、鑄、錄 之呂女錢、大小二品、元文四年、深川所、鑄

政 座 右 卷 Z

풒

正德佐錢、正德四年、佐渡相川所、鑄、幣等。

七條錢、平安七條所、鑄

<₹□銭、享保十一年、至"十七年、江戸深川所」鑄

跳錢、享保十三年、至"十五年,攝州難波村所」鑄

錢、各置"背文、倘年" 仙字錢、享保十三年、至"十七年、仙臺石卷所、鑄、此非"皆有"背文、

鑄所初閱時、

一繦百錢、

兩端一

享保佐錢、享保十三年、佐渡相川所、鑄、其鎔摹"文錢、備常"

文、及肉郭之十字者、此錢有"銅•銕•二品、摸狀皆同、青宵"

十字銕錢、元文元年、深川十萬坪所、鑄、後止、背文置"十字、肉郭如"鑿記、不、常"其處"又有、無。背

鳥羽淸水錢、元文元年、山城鳥羽橫大路所、鑄 秀按、梁普通四年、始鑄"鐵錢"、五代史、南唐世家、李煜乾德二年、始用"鐵錢

鳥羽有來錢、元文元年、鳥羽橫大路所、鑄

元文鳥羽錢、二品、元文元年、鳥羽橫大路所、鑄

猿江錢、元文元年、下總猿江所,鑄、小字(小字錢二品、元文元年、下總小梅所,鑄、青寶)

ル、英雄ノ仕方ナリ

北齊書、王則性食怵、在、州取受非、法、舊京諸像、毀以鑄、錢、于、時世號"河陽錢、南史南平王 偉

傳曰、武帝軍東下、用度不」足、偉取"襄陽寺銅佛、毀以爲」錢、黎軒史

高庸書文錢、二品、寬文中、龜戶所、鑄、左衞門大尉狛高庸書、一種有・無非育文・者・

元祿龜戶錢、元祿四年、龜戶所、鑄、一說元祿十年、至"實永元年」

萩原錢、元祿十二年、平安七條、及江戶所,鑄

秀按、三王外紀曰、元祿中、又鑄"銅錢"、和」銅以"鉛"錫"及搗"取陶器"爲4末、以糅」之、而形小焉、

重六分强、自、有"銅銭"以來、宋、有"若、是之惡者;

紅 「銅加」鉛則黃、鉛太多則色雜近、黝、鑄者煮黃」之

續會要曰、慶曆中、知商州皮仲容采 "青水青銅」鑄、錢張爣號 "萬選青錢、 曰、青者、別 "其非"和黃,也、

丸屋錢、寶永五年、至 "正德四年、龜戶所、鑄

秀按、舊章錄曰、寶永•寬文ノ錢ハ十分ナルニ、元祿•寶永ノ新錢ハ、重サ六七分ナリ

正德龜戶錢、肥瘦二品、正德初、廢 寶永錢、江戶龜戶所、鑄、刮 "文餞脊,爲、樣

政座右卷四

耳白錢、正德四年、至"享保三年、龜戶所、鑄、其鎔同"文錢、按自"丸屋錢,至、此、其樣同不、可"明辨"

Ħ

云地、今水戸城東ニアルナリ、 」此事好ミタマヒテ、戲レニ鑄サシメラレシトナリ、其處ハ、今ノ錢屋ナ リ ト云フ、秀按ニ、錢屋 コレニョリテ考フルニ、コレ等ノ事ニョリ、錢ヲ鑄ルコトモ心得アリ ŀ

ヲ、佐藤新助ガ願モアリシニヤ、サラバ寬永錢ハ、水戸ヲ以ヲ初メトスルナリ

寬永追々鑄補アリシカド、猶融通少ナク、滯ルコトアリシカバ、錢ノ買置スベカラザ リシコト、 正徳ノ日記ニ見エタリ、 コレ = ロリ引種キテ補鑄アリ、終ニハ砂鐵ニテ鑄造スル如 ン旨、 數々令ア ベキノ 悪

藤叔巌寬永錢贈ヲ作リテ、各種ヲ審カニセリ、今其書ヲ巌セザレバ校セズ、鈴木重

淺草錢、三種、寬永十三年、至"明曆中, 江戶淺草所」鑄、銅質精練、有"黃楊三品、錢體所」載、 宜、見行錢ノ中ヨリ、錢譜ニ載セタルモノヲ選擇シヲ、贈ラルヽモノ左ノ如シ

鏡モ出來シナリ、

種 秀按ニ、世ニ二水寬永アリ、永ノ字ヲ永ニ作レリ、後水尾天皇ノ宸筆ナリト云フ、定ヲ銭贈ニハア

ルベシ

坂本錢、寬永十三年、近江坂本所、鑄 芝錢、紫褟二品、寬永十三年、江戶芝所、鑄

鲖佛文錢、肥瘦二品、寬文三年、 至 "天 和 三 年,江戶龜戶所,鑄、此鑄,毀平安方廣寺銅佛,鑄,之,

胶 座 右 卷

郷黨遺聞曰、

古錢水戶手ト云モ

ノアソ、

大錢

ノ皇宋通寶ナド、

種々アリ

۲ 1

y

J v

ハ萬千代君

如

ノ鑄錢ノ事ハ見エタリシナリ

魯鏡トイフ、是テ以テ考ルュ、フチノソリタル錢ナルペシ、形ナシ鏡ト云へ、銅板ナドチ切テ、文字ナキ鏡也、古ヘモアリト見エテ、文鏡ト甍ユトアリ、又洪武鏡トモイフトミエタリ、又藤原忠寄日、圖繪宗孝、三才圖繪ニ、梅花チ畵キタル中ニ、��⑤ムム此花形チ、古 シ 錢 p 錢、 新惡錢、ナマリ錢、 コノ外撰ベカラザ ル旨ナリ、 ナルペシ、白石ノ紳沓ニ、コロ銭トイフ字ハ、分田儒孝日、ロロ銭ハ、今世ニイフ、カハリ銭ノ 古事

慶長通寶、重サ七分ドアリ、何年鑄ラレシニャ、未必所、見ナシ

錢停止ノコトアダ 秀按ニ、金鉄圖錄曰、太閤ノ時、文祿•慶長ノ二錢ヲ鑄 ラ ル、文祿通寶、重サ七分五窠靈弘長三年=、切 秀按ニ、金鉄圖錄曰、太閤ノ時、文祿•慶長ノ二錢ヲ鑄 ラ ル、文祿通寶、重サ七分五

### 寬永通寶

錢、 **賓貨事略曰、「寬永十三年、** 豊ニナリタリ、 猷廟ノ御恩徳モ、 新鑄"錢寬永通寶ご江戶上近江國坂本ト兩所ニテ鑄ル、 又難」有御事ナリ、 3 ノ後、 寛文年中、又新錢ヲ鑄ル、裏ニ文ノ 從、是シテ本朝ノ

銅

字 ヺ シ n サル、技、 島丸権大納首光廣頼ノ筆ナリ藤原忠寄云、寛永十三年ノ銭文

門ト、 相濟、 秀按ニ、 寬永ノ新錢元祖ノ旨願濟、水戶エテ新錢大分造リ出シタリ、以後駿州、其外四ケ國ヨリ錢座顧 錢座取立、 水戶町人佐藤氏家記曰、 無、間死ス、父庄兵衞、.十四歲故、姑 相 止、十二年又相願、江戶町人三久保屋甚衞 祖父佐藤新助、 元和中 3 リ勘辨ヲ以ヲ、寬永二年新錢鑄立願、 江戶

発サレ、庄兵衞及甚衞門、惣錢座頭ニ仰付ラル所、カルメノ爲」似錢、所々ヨリ**鑄**出ニ付、寶永十七年、 3

辰八月、江戸共ニ七ヶ國ノ錢座、御停止ニ仰付ラルトアリ、秀嘗テ郡奉行寬永ノ舊記ヲ閱セシニ、

趯 涛 载 書卷 二十

女ノ末、 鑁、「可」在」之 於。「向後」トリワタスペキ事、アク錢賣買一切可。「停止」事」トアリ、又「於。「古今渡唐錢」者、 外ノトダウ銭、エイラクコウプル 渡 唐 永 樂 洪 武 悉以可、取テ用之、」トモアリ、宋明ノ錢、其頃天下一般ニ行ハレシコト知ルベシ、其内永樂銭ハ、銅性モ ヨク、又數多ク渡リシユへ、遂ニハ公用ニモ用ヰルコトニナリシニャ、天正ノ頃ハ、天正通實ヲ鑄ラ モノナレバ、 シカド、天正十年ニ信長ヨリ、伊勢造營料ニ下行セシハ、永樂錢ニヲアリシ、 北條氏號令ヲ下シ、他錢ヲ用ヰゴ、公私共ニ永樂錢ヲ通用スト云フ、乍、去外國ノ錢、限リア 神祖慶長十三年ニ、永樂・鐚ノ二錢、相交ヘテ通川スペキ セン、セントク、ワレ鋭、タサル鏡 以下トリ合セテ、百文ニ三十二 宜 億 ヨシ令ゼラル、サレド鏡ニ 殊に關東ニテハ、天

故ニ鐚ヲ名ヅケヲ京錢ト云、慶長九年ヨリ、天下悉ク永樂ヲ用ユ、然レドモ鐚モ弈ベカラズトラ、永 關東ニテ永樂ヲ用ヒ、他錢ヲ用ベカラズト制ス、故ニ鐚ハ廢シテ、上方へ上リ、永樂許關東ニ止ル、 後、天文十九年、關東ニ永樂ニ鐚ト云惡鐚ヲ取交ルユヘ、コレヲ撰=鬬爭ス、天正ノ始メ、北條氏康、 來ルペキャウナシ 足利禰衆、關東ニ テ此錢 ヲ以ラ竇買ス ペシト 定ラル、 卒、永樂八年ニ當ル、時代相違ナリ、九年ナレバ、源船持 足利禰衆、 關東ニ テ此錢 ヲ以ラ竇買ス ペシト 定ラル、 分田備考日、足利滿繁、塵永十七年 武家盛衰記曰、應永十年八月、唐船相州三崎浦へ漂着ス、永樂錢數萬貫アリ、元年=常ル、永樂録を締シハ、武家盛衰記曰、應永十年八、唐永十年八、 樂一錢ノ代ニ、鐚四錢ヲ造フ、去レドモ善惡ヲ撰ミ論ジ、賈買橛カラザリシカバ、神君永樂ヲ禁ジ、

鐚ヲ可、用ノ旨、札ヲ立ラル、是ヨリ永樂ハ廢シヶリ、元和二年ノ制令アリ、大カケ銭、

ワレ銭、

**美惡撰錢ノ爭ヒアランコトヲハカリテ、永樂壹貫文ト、鐚四貫文宛ノ積リタルペシト定メラル** 

ド、コレモ錢ヲバ鑄ラレズ、融通アシク、サシツカフルコトモアリシャ、北條時宗執政ノ頃ニハ、金 分田備考曰、乾元大寶ノ後ハ、鑄錢ノ沙汰モナク、岡用乏シク、土民多クハ外國ノ錢ヲ変ヘテ通用セ **十萬貫ヲダニ賜ハリナバ、我國ノ用足ナント敷マウサレキ、共頃ニハカホドマデニ、我國ノ財用ハ乏** 天下ニ流布スルマデモナク、胤世トナリ、其事ヤミヌレバ、其後タいタい外國ノ錢ヲ以テ、專ラ國用 リ、天徳二年ヨリ、三百七十七年ニシテ、後醍醐帝、建武元年ニ至リ、乾坤通寳ヲ鑄ラレシナレド、 ヲ元ニ遣ハシヲ、銅錢ヲ買求ム、元史ニ「至正十四年、日本遣」商人ハ持」金來易」銅錢、許」之」ト見エタ 文明七年• 同十二年、三度マデ大明ノ天子ニ、鏡ヲ賜ルベキョシ望請タル中ニモ、文明十五年ニハ、 天子、太宗ノ代ニ及デ、鹿苑公方義滿ニ、永樂新錢ヲ頒賜ヘリ、其後東山公方義政ノ世ニ、寬正五年• ラ、又用u銅銭iラレシコトニャ、サラバコノ時ノ銅銭ハ、イカナル銭ニャアリシ、未」詳 爲、幤、至、此又用。銅銭「」トアリ、サラバ鷹和ヨリ以來、二百餘年ハ、銅錢通用ヲ停メラレ、此ニ至ツ シニ、法曹至耍抄ニ、建久四年、七月四日ノ宜旨云「應"自」今以後、永從ゥ停;;止宋朝鑁貨「事」トアレ シカリキ、「慶長十三年十二月、止"永樂錢、用"京錢ご]京錢トイフハ、異朝代々ノ古錢ノ事ナリ 寶貨事略曰、此後本朝ニテ銭ヲ鑄ラレシコトポ、聞、皆々異朝歴代ノ錢ヲ用ヰシトミエヲ、大明永樂ノ ニ充ラル、建武式目追加ニ、永正五年ノ定ヲノセヲ曰、セイセンノギ、京錢ウチヲメヲ ノ ゾク、 ノ女ニョレバ、應和ニ改鑄アリシト見ユレドモ、載セズ、東鑑脫漏ニ、「嘉靜二年八月、先」是以,準布;

司進"新鑄貞觀錢一千一百十貫文、十四年、九月、新鑄貞觀錢、文字破滅、輪郭無」全、凡在"賣買、嫌 三代實錄曰、貞觀十二年、正月、韶宜、變"舊色於靑蚨、文曰"貞觀永寶、一以當"舊之十、八月、鑄錢

奔大半、譴<sub>"</sub>貴鑄錢司、令 "分明鑄作,

拾芥抄曰、貞觀永寶、自"今年'至"寬平元年、經"八年

寬平大寶

新撰錢譜曰、寬平大寶、徑六分五釐、重九分、或一錢一分、錢質至厚、今尙多

拾芥抄曰、寬平大寶、自"寬平二年五月、至"延喜六年、經"十七年」

延喜通寶

拾芥抄曰、延喜通實、自"延喜七年十一月三日、至"天德元年、經"卅四年、錢譜曰、五十一年之訛 新撰錢譜曰、延喜通寶、徑六分五釐、重七分」、秀按ニ、三才闡會ニ、倭國錢トヲ延喜通實ヲ載ス

乾元大寶 天正**通實** 

脊文亦夷漫、日本紀略曰、天徳二年戊午、三月二十五日、改"錢貨文延喜通資、爲"乾元大資、圖豫尤 新撰錢譜曰、乾元大寶、徑六分五釐、重六分、今尚存、自"饒益,以下五錢、皆文字昏晦、製作不、精、

阿保懷之書"錢文"

拾芥抄日、乾元大寶、天徳二年三月廿五日、仲錢自\*今年、至"鷹和三年七月五日;」トアリ、秀按二、コ

新撰錢譜曰、大者徑七分、重七分餘、輪郭渾重、文字明坦、小者徑六分强、外輪稍細、錢質最薄

以今製"新錢,以叶"通變,文曰"承和昌寶,以"新錢之一,當"舊錢之十,新之與,舊,宜,令"並用,拾 藏日本後紀曰、承和二年、正月、令、鑄"新錢、詔曰、年祀浸久、資幣已賤、不、有"平量、何歌"流幣、是

**芥抄日、承和昌實、自□今年,至□同十四年、經□十三年,-**

### 長年大寶

新撰錢贈曰、長年大寶、徑六分五厘、重五分五釐

拾芥抄、作。長平永實、曰、件錢、自。今年,至。天安二年、經。八年、實貨事略、亦作。長平永寶, 藏日本後紀日、嘉祥元年、九月、令鑄"新錢、文曰"長年大寶、一以當"舊之十、新之與"舊、並用

### 饒益神寶

新撰錢譜曰、徑六分五釐、重五分五厘

三代實錄曰、貞觀元年、四月、韶宜,改,舊幣、更制,新錢,女曰、饒益神寶、一以當,舊之十、即舊之與

\新、並令<sub>!</sub>雜用;

貞觀永寶

拾芥抄曰、件錢、自"今年,至"十一年,經"十一年,

新撰錢贈曰、貞觀永寶、徑六分五釐、重七分

慶政座右卷四

即舊

Ħ 本 經 湾 裹 書

施行、奏可

神功開實

新撰錢譜曰、神功開實、大者徑九分弱、重一錢三分、小者徑七分、重七分、文字製作、額 萬年錢、今

世存甚多、「秀按ニ、三才圖會、外國品ニハ、神功開珍ニ作レリ

續日本紀曰、天平神護元年、九月、更鑄"新錢"、文曰"神功開實",與"前新錢"、並行"於世"、二年、民私

鑄、錢者、先後相奪、配□鑄錢司□駈役

隆平永實

新撰錢贈曰、隆平永賓、有"闊緣、有"狹緣、大者徑八分五釐、重一錢、今世至多、」秀按ニ、三才岡會

モ戦タリ

日ニ作ル、延暦ヲ訛レルナリ

富壽神寶

日本逸史曰、桓武天皇、延曆十五年、更鑄"錢隆平永寶()秀按"、拾芥抄二、延喜十五年、十一月八

新撰錢譜曰、富壽神實、大者徑八分五厘、重サ壹錢一分、小者徑七分五釐、重七分、製作類"隆平錢

日本逸史曰、弘仁九年、冬十一月朔、詔改"錢文、曰"富壽神實,

承和昌實

름

鯛庸等物、以、銭換、宜、以∥銭五文」准。布一常ィ」トアリ、初テ銭納ト云フアリシナリ、又七年九月ニハ 五貫、進"一階,叙』ト見エタリ、人情未ダ銭ヲ貴パザルコトヲ見ルベシ、五年閏十二月ニハ、「諸國所」送

「制自」今以後、不」得」擇」錢、 若有,實知 "官錢、 輙嫌擇者、 勅使 "杖一百、 其濫錢者、 主客相對破」之、

即送"市司,」トアリ、此時濫錢ト云ヘルハ、イカナルモノニャ、私鑄ノコトモ測リガタク、コノ以前五

年ノ慊ニ、「太政官議奏、合出、 蓄、錢、勅有、進』位階、 恐望、利百姓、 或多盗鑄、 於、律私鑄猶輕 "罪法、 故權立"重刑、禁"斷未然、凡私鑄、錢者、斬、從者沒」官、家口皆流、五保知而不」告者、與同」罪」トア ソノコトモアルベカラズ、劉氏鴻書ニ、「日本以』漢唐之錢,爲、市」トアレバ、異國ノ錢多ク流レ來

#### 萬年通賓

リシモノアリラ、反テ官錢ヲ擇ビ、或ハ濫惡ノ錢モアリシナラン歟

新撰錢譜曰、萬年通實錢、大者徑九分强、重一錢五分、小者徑八分、重八分、輪郭渾重、字文明坦、

今世存甚多

」一當"新錢之十、金錢、文曰"開基勝寳、以」一當"銀錢之十、又寶龜三年、八月、太政官奏、請新舊同 要便、莫、甚。於斯、頃者私鑄稍多、僞濫旣半、頓將。禁斷、恐有。騷擾、宜、造。新樣、與、舊 並 行、庶 **顿日本紀曰、天平七年、閏十一月、更置"鎔錢司、天平寳字四年、三月、勅錢之爲,用行,之已久、公私** 無、損、於民、有、益、於國、其新 垡、文曰、萬年通寳、以、一當、舊錢之十、銀錢、文曰。 大平元寳、以

#### 銅鐵錢

#### 和同開珍

易。有无。也、當今百姓、尙迷,習俗、未、解,其理、僅雖,賣買、猶無,蓄、錢者、隨,其多少、節級投、位 位、職事二品二位、各種三十疋。絲一百。鈎錢二十文」トアリ、又「詔曰、夫錢之爲」用、所,以通,財貨 「七月令"近江國"鑄"銅錢"八月始行"銅錢;」トアリ、コレ武巖ヨリ獻ゼシ銅ニテ鑄ラレシナラン、又同三 年ニハ「播磨衂獻"銅銭;」トアリ、コレイカナル錢ヲ獻ゼシニャ、四年十月ニハ、「勅依"品位、始定"祿 司、」トアレバ、異國ヨリ來ル銅ヲ以ラ、鑄ラレシモノアリシナルペシ、又、元明天皇、和銅元年ニハ、 年初行』銀錢•銅錢、是世ニィハユル和銅錢ナリ、秀按ニ續日本紀、「文武天皇三年十二月、始置』鑄錢 銅 元 年、春、武藏國ロリ銅ヲ貢ス、コノ時我國ノ銅ハ始ヲ出タリ、先」是ニ銅ヲ用ヰラレシコト見エ 敷絹布ヲ用ヰラレシト見エタリ、其十二年ニ及ンデ、銅銭ヲ用ヰヲ銀銭ヲ止ラレシ也、元明天皇、和 寶貨事略曰、「天武天皇、白鳳十三年、用"銅錢、廢"銀錢ご」從、是先ノ代々ニハ、物ヲ交易スルコト、米 タレドモ、皆々外國ヨリ來ル所ナルペシ、和國ノ銅是ヲ始トスレバ、年號ヲモ和銅トハ改メラル、元 新撰錢譜曰、「和同開珍、錢而文循讀、徑八分、重一錢一分、製作精妙、文字甚明、今世存尚多」、秀按 ニ、三才圖會、珍實錢ノ部、外國品アリ、稐同開珍ヲ載セタリ、コノ同ハ銅ノ字ノ省ナラン歟

其位六位以下、蓄、錢有"一十貫以上,者進"位一階,叙、二十貫以上進"二階,叙、初位以下、每、有"

太平記 サー| 日、遊佐勘解由左衞門ガ、金百兩ヲ以ヲ作タル三尺八寸ノ太刀モアリ

草廬雑談曰、民部卿法印記セル、嚴廟御元服ノ儀式ニ、賜予ノ銀三十兩ヲ以テ稱ス、正保マデハ、ソ

ノ淳朴カクノ如シ、今ハ下4ノ音信ニモ、銀ハ枚ヲ以テ稱ス~誠ニ過分ノ至リナリ、我國古ハ唐ノ制 ニヨラレテ、十匁ヲ一兩トストミエタリ、四匁三分ヲ一兩トナスハ、イヅレノ時ヨリナルヤ詳カナラ

ズ、今ノ艮子ノ一兩ハ十匁ナレバ、國初ノコロヨリ、四匁三分ヲ一兩トスルニャ

五分チ五分ニ作ル作、銭チタニ作り、 金錄圖錄曰、欠ハ錢ノ俗字ナリ、或人云、京攝ノ商買、幾匁ヲ幾エント云、「エン」ハ「セン」ナェノ轉音ニ 則錢ナリ、此說當否ヲ知ラズ、按ニ匁ノ字ハ、宋ノ時ヨリ旣ニ用ルカ、宋版ノ醫方ニアリ、 篇海類編ニ、「錢俗作」匁」トミエ、丹鉛總錄ニ、「文人奇士、多用"古字、 官府文移、 通用"

今字、吏胥下流、市井米鹽帳簿、用"省訛俗字'如"銭作,匁」是也トミエタリ

宇典索引曰、字義總略ニ出ス、杜撰ノ字ニ、匁ハ錢ノ字トアリ、邦俗匁ヲ目ノ省ト爲テ、幾錢匁ト云

ハ重語ナリ

盍簪錄曰、「昔者二十四銖爲"一兩、二十四兩爲"一斤∵無"以ュ錢言者、自"開元錢起、而 十 錢 重 準"一

錢。幾分,起、數矣、國家近代之制、則以、錢起、數、而十、之爲"十錢、百、之爲"百錢、千、之爲"一貫目、 而不"以、兩計,之也、故中國之所、云百兩今之一貫目也

兩、故銀重準,錢一文重,者、稱,之一錢、積而 至,十錢重、爲,一兩、自、是銖兩之名廢、以,幾兩。幾

本 經 濟 裹 卷 = +

文政十二年七月令ス、一朱銀吹立仰付ラル、無、滯通用スペキノ旨

豆板小玉

ラン敷、異朝ニ子銀粒ト云、劈子ト云、零碎銀ト云、散碎銀ト云、塊頭ト云モノ、皆切使ノ小玉銀ナリ 金銀臘錄曰、豆板銀、又小玉銀ト云、京都ニテ小粒ト云、腸東ノハ粒☆サハス、 其豆板ハ疑ラクハ豆パンナ

三王外記曰、元祿以來、諸侯漸貧、國用不」足、於」是私造"銀鈔、以足"國用,者、十"六七、王亦不」問、

士民皆不、便、文王立、出、令禁、之

金銀紙札五十日ノ内、相止ペキノ旨、公儀ヨリ仰川サル 中村雑記曰、寳永元年甲申二月令、曰、水戸ノ紙札ノコト、御願之上仰出サル、四年丁亥十月、

諸國

五雜爼曰、宋•元、用、鈔不、便、雨浥鼠齧、即成"烏有、懷中橐底、皆致"磨滅、人惟日々作"守鈔奴,耳

枚兩匁

金一枚ハ大概重サ四拾目餘ナリ、水戸藥王院天正年間古文書ニ、金一枚云々 金銀圖錄曰、金農枚、銀農枚ト云コト、愚ガ見ル所ハ信長公ノ時ヲ始トス、是黄金大判丁銀ナリ、其

日際蔓日、古書ニ金百兩トアルハト 叉曰、金農兩ヲ以テ云フハ、推古紀ニ黄金三百兩トミエ、持統紀ニ、白銀三斤八兩トアルヲ始トス 砂金ニテ秤目ノ百兩ノコトナリ

# 替、増步五貫目相渡スベキ旨

#### 五夕銀

金銀圖錄日、 重サ五匁三厘、 明和二年九月四日畿ラル、相場ニ拘ラズ、金壹分エ銀三枚、金壹兩ニ銀

拾二枚ノ積リナリ

二朱判 傳シア、今ノ俗金五兩ノ四ツ一ツテ、一分トレ、一分ノ中テ二銖ト云、コレアノ方ヨリノ俗配ニテ古キン関、コレハコノ時分=四銖ナ一分トスル俗配アリシユエ、ソレチ破リテ云レタリ、コノ俗配、本邦へモン関、コレハコノ時分=破鬼を論序日、「凡云一兩一分一銖者、正用1今絲綿秤1也、勿得 將1四銖1億1一分1

明和九年辰十月令ス、此度上銀南鐐ト唱フル銀ヲ以テ、 金銀圖錄曰、重サ二匁七分五厘、長九分半、橫五分半、厚八厘、明和九年九月七日鑄ラル、天明八年四 武朱歩割仰付ラル間、 無」滯通用スペ \* 旨

月、貳朱判永代通用ノ令アリ

草茅危言曰、元來二朱ハ便利ナル物ニテ、民情ニ能合テ、三都滯リナク流布スレバ、僅ノ年數ノ內

金數、殊ノ外多クナレリ、二銖ノ位、ソノ量ニ少シ中ラザルニョ ルト云、然レバー片六疋ナリ、目ヲ増シテ十片ヲ銷シ、八片トスルナラバ、一兩六十疋ノ數ニ叶フベ リ、世評ニ八片ノ價、 四十八疋ニ 當

文政七年甲申二月令ニ、貳朱判極印分リ彙、目方重ク持運ビ難儀ノ旨ニ付、目方七分宛相滅、吹直

仰付ラルトノ旨

-성 9

政座右

卷

B

#### 直

薄無、光耳、至、是 其 色 黒韜如、鉛、 且生"赤鏞"、公家雖"行」之以"故直"、而民間則、以"三之一,行」之 、之、每、改、之、益加以"他物()繁文曰、實、有"二實•三實•四實、原銀存者四之一、往者元祿新幣、特色 三王外祀曰、改"元實永"因"地動之災"國用不、足、於、是廢"元祿銀幣"更造"惡幣"實永中凡三改

也、又不整之銀曰"荒銀、豈亦借"義於粟"耶」、コレニテ、銀ノ隱名ヲ知ルペシ

栗米之分、帶、敷 者 曰、栗、脫、穀者曰、米、今諱、銀、旣曰 "白米、又曰"脫栗、脫栗即白米

#### 銀

舊章錄曰、文廟惡銀ヲ愁玉ヒ、有司ニ令シテ、純銀ヲ以テ故幣ノ如ク新幣ヲ造ラシメラル、正德二年 貫コツカハス、但十割増、元祿ノ銀一貫目ハ、今通用ノ銀一貫六百目遣ス、但六割増、實永ノ初ノ銀 探舊考證曰、正德四年甲午五月、新金通用仰出サル、令ニ曰、慶長ノ古銀一貫目ニハ、今通用ノ銀二 貫目へ、今通用ノ銀一貫三百目ツカハス、但三割増、此度ノ銀ハ、慶長ノ銀ト其品同 まる

# 悪銀ヲ悉ク廢シテ、専ラ新幣ヲ行ハル

ョリ世ニ行ハレ、五等ノ惡幣ヲモ未ム廢、新幣ト並行フ、其直モ多少不同ナリ、享保ノ初、元祿以來ノ

日配提要日、元文元年辰五月令ス、此度金銀吹改仰付ラル、慶長銀・新銀ハ、十貫目ノ代リ拾貫目引

銀

折燒柴祀曰、寶永三年七月、カサネテ又銀貨ヲ改メ作ラル、其後又萩原重秀下知シテ、ヒソカニ品下 ル銀ヲ造ラセタリ、是世ニイフ二寳字銀、三寳字銀ト云フモノナリ、此後モ又私ニ下知シテ改メ造

レリ、重秀幾モナク、其職ヲ黜ケラレタリ

金銀圖錄曰、實永三年六月六日、新銀ヲ鑄ラル、實ノ字極印二ッ打、常是ノ極印ハナシ、世ニ是ヲ實永 永ノ字ノ添極印ヲ打ッ、是ヲ世ニ永ノ字銀ト云フ、同年四月二日、銀吹改ムル、實ノ字ノ極印三ッ打 新銀ト云、又二ッ寶銀ト云、同七年三月六日、二ッ寶銀ヲ吹改ラル、兩頭ニ寶ノ字ノ極印アリ、中ニ ツ、世ニ三ツ竇銀ト云、正徳元年二月二日、三ツ竇銀ヲ吹替ラル、竇ノ字極印四ツ打、是ヲ世ニ四ツ

**賓銀ト云、享保七年、皆通用停止** 

元祿ノ銀ヲ止メテ、實永ノ新幣ヲ行フ、其色黒黯ニシテ、元祿ニ比スレバ、鉛ノゴトシ、是ニテモ止 舊章錄曰、實永年中、國用匱々成テ、鉛。銅。錫ヲ增加シヲ、文ニ實ノ字ヲ印ス、是ヲ實永新銀ト呼ブ、

初ヨリ以來、銀ハ六十錢ヲ以テ、金一兩ニ直スヲ常トセシニ、三寶•四寶ハ、八十餘錢ヲ以テ、金一兩 女ニ寶ノ字三ツ印ス、其後雜物ヲ増加シ、文ニ四ノ寶ノ字ヲ印ス、民間二寶・三寶・四寶ト目ク、國 マズ、又雑物ヲ増加シテ、文ニ一ツノ實ヲ印ス、色彌惡シ、是ニテモ졝止マズ、亦雜物ヲ増加シテ、

座右卷四

內外ナリ、慶長六年五月、定メラル所ナリ、是ヨリ先キ泉州堺ニモ、南鐐座アリ、慶長三年ニ一定セ 金銀圓錄日、慶長丁銀、煎傾ノマトナレバ、大小輕重、モトヨリーナルコトヲ得ズ、大概四十三匁ノ

ラレ、六年初テ銀座ヲ設ケラル

昆陽遷錄曰、連山雜抄云、沙石集ノ、正直ノ人寶ヶ得ルト云部ニ、宋朝ノ物語ヲ引ラ、人ノ袋ヲ落シ

謂"之鰹銀こト、今ノ人トアレバ、宋朝ニ鼮銀アルコト明ラカナリ、サラ連山氏ノ說ニラ見レバ、東 鑑ノ南廷ハ、今ノ丁銀ノ類ナリ ※エタリ、敦樹按ニ、胡身之ガ釋文辨語云、「今人冶」銀、大錠五十兩中、錠半」之、小錠又半」之、 タルニ、銀ノ軟挺六アリト云、コレ今ノ挺銀ナルコト疑ヒナシ、ソノ頃、丁銀ヲ軟挺•南鋌トモ云

世

エ、通鑑釋文製云を1両3トアレバ、異朝ニモ若ク呼シタリ

金銀圓錄曰、丁銀ハ、モト鋋ニ作ルペキヲ挺ニ作リ、又丁ニ略セルナリ、唐六典ニ、「金銀曰」鋌」トミ

元 銀

折燒柴配曰、元祿八年ノ九月ヨリ、金銀ノ制ヲ改メ造ラル

奮章錄日、國初ノ銀幣ハ、純物成シニ、元祿改造ノ時ニ、銅•鉛•錫ヲ交ヘテい其數ヲ多クス、文ニ元 ノ字ヲ印シテ、是ヲ元祿新銀ト呼ブ、慶長ノ故銀ヲ停止セラル

三王外配日、元祿中、萩原 重 秀奏、造"色幣'和'金以"銀銅、和'銀以"銅錫、皆半"原金、錠銀•碎銀、

#### 南 鎌

金銀順銀日、本邦ニ傳フル南鐐ノ名ハ、古キコトナリ、源平盛衰記、治承二年ノ條ニ、「砂金千兩、南

鐐」トミエ、八島大臣ヨリ仲綱へ送ラレシ馬、フトク逞ク、キハメテ白キ馬ナレバ、南鐐ト名ヅケラレ

倉•室町ノ時ョリ、専ラ南鐐ノ名アリシナリ、爾雅ニ、「白金謂 "之銀、其羔者謂 "之鐐、〕トアリテ、最上 斤五兩、爲」延」トアリ、 砂石集ニ、軟挺ト見エタルモ皆同ジ、永享行幸能ニ、南鐐ノ建盞アリ、然レバ鎌書式ニ、「銀一分像一挺三 砂石集ニ、軟挺ト見エタルモ皆同ジ、永享行幸能ニ、南鐐ノ建盞アリ、然レバ鎌 シ由モ見ユ、コレヲ平家物語ニハ煖遼ニ作リ、異本ニハ軟丁ト書タリ、東鑑ニ、南廷ト云ヒ、チエヘリチサ

秀按二、南鐐、下學集ニモ見エタリ、圖錄ニ偶々遺セリ ノ銀ヲ指スナリ、南ノ字疑クハ、詩ノ大路、南金ノ南ヲ假借スルカ

丁銀

寳貨事略曰、天正十三年ノ秋、金賦リトラ、大名小名ニ金銀ヲタマヒシコトアリ、「金五千兩・銀三萬

枚トアリ、サラバ其頃旣ニ大判•丁銀等有リシナリ、慶長六年ノ後ニ、大判•小判•一分判•丁銀•豆板等

制改ル

重サ四十三銭ナリ、俗ニ挺銀ト云、錠ニ大小有ラ、必シモ重サ十兩ナルニアラズ 重サ二三分ヨリ、四五錢ニ至ル、非形豆ノ如クナル故、俗ニ是ヲ豆板ト云、銀錠ハ十兩ヲ一挺トス、 舊章錄曰、當代ノ銀幣二品、銀錠ナリ、碎銀ナリ、銀四匁三分ヲ一兩トス、 碎銀ハ大小ヒトシカラズ、

政 座 右 卷 四

遠碧軒隨筆曰、但馬銀山ハ、八里廻リノ山ナリ、四百年以來、ホリ來ル、近年ハ銀少ナク出デラ、延

寶七年ノ前ハ、千貫目餘出デラ、公儀へハ百貫目ホドノ運上ナリ

圖書編、日本圖、幷ニ平攘錄ニ、但馬出、銀トアリ、サラバ異國マデキコエシナリ

石 見

子•毛利•代々領シ、慶長一統ノ後、彦坂小刑部•大久保十兵衞、奉行トシテ銀ヲ出スコトオピタいシ、 石見銀山舊即曰、花園天皇ノ時、大內介弘幸、初ラ銀ヲ取、其後足利直冬•大內義興• 小笠原長隆• 尼

| 年運上、銀三千六貫目ニ及ベリ

金銀圖錄曰、顯宗天皇紀二、銀銭一文ト云フコト見エタリ

元年、初ラ行。銀銭・銅銭イ世ニイハユル和銅銭ナリ、孝謙天皇、天中寶字四年、鑄!新銭ハ コノ時銅銭 米穀絹布ヲ用ヰキ、白鳳三年、我國ノ銀出ショリ、銀錢ヲ用ヰラレシトミエタリ、又元明天皇、和銅 資貨事略曰、天武天皇、白鳳十三年;用。銅錢; 廢。銀錢;」コレヨリ先キノ代々ニハ、物ヲ交易スル事、

ヲ改鑄ラレ、 漢年又銀銭ヲ改ラル、 元寅銀銭一ッヲ以テ、銅銭十二當ッ、又金銭ヲ新ニ造ラル 鵬豊金

鏡一ツァ以テ、銀銭十二當ル

秀按ニ、コノ以前、元正天皇、養老六年ノ詔ニ、「其用。二百銭「當。一兩銀、」ト云文見エタリ

式ニ、太宰府ヨリ毎年銀八百九十兩宛貢ストミエシハ、對馬ヨリ出セル所ナリ、コノ後、鳥別•堀川ノ 竇貨事略曰、天武天皇、白鳳三年三月、對馬ョリ銀ヲ貢ス、コノトキ我國ノ銀ハ、始テ出タリ、延喜

頃マデ、對馬ョリ銀ヲ出セシ由見エタリ、秀按ニ、三代賞錄、「貞觀十八年、唐人等到」對馬島、其海濱

多"奇石'、或鍛練得」銀」トアリ、又延喜式ニ、「對馬島銀者、任"聽百姓私操'(但馬國司不)在"此例'、」义宋

金銀鬪錄曰、後一條、長元ノ頃モ、此國貢銀ノ事、小右記ニ見エタリ、元祿年間迄モ、銀出シ事多カリシ也 史日本傳ニ、「西別島出"白銀」,トアリ、西別島トハ、對馬ノコトヲ云ヘルナリ

佐 渡

寶貨事略曰、慶長六年ョリ、銀出ルコトオピタいシ(ルカカカルハ

伊 豆

但 馬

又曰、慶長十一年ノ頃、黄金白金ヲ出ス、無、稈採ルコトヲ止メラルコニトイ゙リ

始ヲ鑛出、信長ノ時、石見ノ商人來リ、鑛ヲカヒ歸テ銀ニ吹ショリ盛ニナリシトゾ、太閤ノ時、伊藤 但馬國司へ此例ニ非トアレバ、當時已ニ貢上セシト見エタリ、銀山舊配ニ、天文十一年、山名氏ノ時、 金銀圖錄曰、但馬考ニ、朝來郡生野銀山、ソノ始詳ナラズ、延喜式ニ、對馬ノ銀ハ百姓ノ操ニ任セ、

氏奉行ス

춫

分り兼ヌルニ付、吹直シ仰付ラルヽ旨

文化十五4四月、令、二分判新ニ吹立仰付ラル、步判二ッヲ以テ、金一兩〃積リ通用スペキ旨

一朱判

文政七年甲申六月ノ令、一朱歩判、吹立仰付ラル、歩判十六ヲ以ラ、金一兩積リ取交通用スペキ旨

甲州金

甲陽軍鑑ニ、碁石金ト云フ見エタリ、其外ハ見アタラズ、金銀圖錄曰、按ニ甲金其始ヲ詳ニセズ、武

田氏ノ舊制ニ因テ、天正中ニ改造セラレ、今ニ迨デ一國通用ヲ許サル、其金坑ハ、モト山梨郡黒川ニ

アリ、・其金座ハ志村・野中・山下・松木ノ四家アリ、其古金ハ碁石金・板金・太皷判・細字金・延シ金・繩目

金等、其新金ハ、甲安金•中金•甲重金•甲定金ノ品アリ、其通用ハ、一分判重サータ、是ヲ銀拾貳匁 ト定ム、今通用スルモノハ、壹分•貮朱•壹朱•朱中ノ四品ノミ、甲金凡壹百三十六品アリ、寶永四年、

月、甲斐守[本書] 吹替ノ新甲金アリ、甲重金ト呼ブ、享保十二年四月、吹足シノ甲定金アリ

美濃守吉保吹トコロ元字金ニ准ズルアリ、正徳四年、甲斐守吉里吹替新金ニ准ズルアリ、享保六年十

金銀圖錄曰、大判重サ四拾四匁、享保十年十二月朔日、元祿大判ヲ止ヲ、慶長大判ノ位ニ吹改ヲル、 是ヲ世ニ新金大判ト云、一枚七兩二分ノ積リナリ、今用ヰルモノ、此大判ナリ

文金

金銀圓錄日、元文小判、重サ三匁五分、 一分重サ八分七厘五毛、元文元年五月十二日、金銀ヲ改ラル、

文ノ字添極印アリ、世ニ文字金銀ト云、又文金銀ト云フ

二百兩ノ代リニ百兩、慶長銀•新銀ハ、拾貫目ノ代リニ拾貫目、引替渡サルルノ旨、引替金百兩ニ付、 元文元年丙辰六月十五日、令、文金通用仰出サル、 慶長金•新金ハ、 百兩ノ代リニ百兩、乾字金ハ、

増歩金六十五兩ヅツ、銀拾貫自ニ付、増歩銀五貫目ヅヽ相渡サルベキ旨

日配売要曰、同二年丁巳三月、令、金銀引替增步ノコト、午正月ヨリ百兩ニ付三十兩、銀拾貫目ニ付

延享元年甲子六月、令ニ、元文元年ノ定ノ通リ、古金ハ六割半、古銀ハ五割増ノ積ヲ以ヲ、古金銀取 貳貫目宛、相渡スペキ旨、明年午八月、金銀割合涵用停止セラル、一兩ハ一兩ニ通用スペキノ旨

交通用スペキ旨

文政改鑽

農政座

右卷四

女政二年六月、令、小判瑕金多クコレアルニ付、是マデノ目方ヲ以ラ、厚メニ吹直シ、一分判モ極印

數文曰、乾、故世謂"之乾金、止"小方金、其大板金未、及、改、之、寶永七年之冬、始行、之、、享保十五年 金幣減"其半、不、如權半"其重「以"故價,行」之、遂令」改、幣、其金幣小板、及方金、形如」故、而薄小、 三王外骲曰、文王嘗聞元祿•寶永•新造惡幣、百姓不、便、有、志"復古、有司奏、今造"純金新幣、海內

庚戌正月令ス、乾金ヲ貳朱金ニ通用致シ、新金壹兩へ乾金貳兩壹分ノ所へ、貳分通用スペキ旨

新金

通り、御改メ遊パサルベキ旨、思召ノ旨 正德日記曰、二年壬辰十月十四日、文昭公遺命、金銀元祿以來位惡シク、通用滯ニ付、權現樣御定ノ

金銀屬錄曰、正德四年五月十五日、金銀ノ品、慶長ノ法ノ如クニ返サル、世ニ正德新金ト云、小判重

サ四匁八分、壹分重サ壹匁二分

用ス、令ニ曰、慶長ノ古金一兩ハ、實永ノ新金二兩ニッカフ、但十割增、元祿金百兩ニ、實永金二兩 探舊考證曰、正徳四年五月、新金通用仰出サル、乾金二兩ノ代リ、新金一兩通用、乾金新金入交ゼ通

二分ヅッ歩合出ル、但十兩ニ一分積リ、此度ノ金ハ慶長ノ金ト其品同ジキ事

長ノ故幣ト並べ行フ 重サ悉ク慶長ノ故幣ノゴトシ、是ヲ新金ト呼ブ、一兩ヲ乾金二兩ト直シ、一歩ヲ乾金二分ト直ス、慶 舊章錄曰、章廟ノ時、慶長ノ故幣ニ准ジテ、新幣ヲ造ラル、大板ハ姑ク置ラ、先ヅ小板ト一歩ヲ造ル、

Digitized by GOOGIC

#### 二朱判

金銀圖錄曰、重サ六分、元祿十年六月晦日、新金ニヲ鑄ルトコロ也、寶永七年四月、停止 舊章錄曰、元祿中、三品ノ外ニ、二朱金ヲ造ル、一分金ヲ半ニシテ小サシ、文廟ノ時、停止シ玉フ

#### 乾金

金銀圖錄曰、實永七年四月十五日、元ノ字ヲ吹替へ、古金ノ位ニ改ラレ、小判•一分判トモ、小形ニナ

ル、乾ノ字ノ極印ヲ打ツ、是ヲ世ニ乾字金ト云、乾金ト云、按ニ易ニ「乾爲」金」トアルニ本ヅカレシ

## ニャ、享保五年、此金停止

探舊考證曰、實永七年庚寅四月、 元祿金通用止w、乾字金ニ改Vル、元祿金一分ハ、乾金一分ニ通用

#### スペキ旨

折燒柴配曰、寶永七年庚寅ノ春ヨリ、金銀造ラルベキノ議起レリ、一兩ノ金、其重サハ古ニ及パズト モ、元祿ニ加ヘラレシ銀料ヲ去ステ、其品ハ古ノ如ク造ラルベシトノコトナリ、此時萩原近江守重秀

# ガ、奉行シテ造リシ所、世ニ乾字金ト云フ

舊章錄曰、文廟金幣ノ惡キヲ愁玉ヒ、故ニ復スマデノ內、小金幣ヲ造ラシム、元祿ノ小板一步ヲ鎔シ **鼈五毛也、大板金ハ未、改、小板ニ乾字アリ、因テ乾金ト云フ** テ、雑物ヲ去テ純金ヲ以テス、其形薄ク小サクシヲ、重サ故幣ノ半ナリ、小板二錢四分、一歩六分五

古金銀不、殘吹直マデハ、新金銀ト入交通用ス ペ キ旨、新金銀ト引替ニハ、員數ヲ増シ渡スペキ旨觸 古金銀引替、來寅三月マデニテ、古金銀通用止メラルヽ旨、又十六年癸未ノ令ニ、今度金銀吹直ニ付、 探舊考證曰、元祿八年乙亥、九月、慶長通用ヲ元祿金ニ改ル、十年丁丑、四月ノ令ニ、金銀吹直ニ付、

金銀岡錄日、 元祿八年、九月十日、金銀ノ法ヲ改ラレ、大判•小判•丁銀•豆板ヲ改鑄ラル、背ニ元ノ字

添極印アリ、世ニ是ヲ元字金銀ト云、又元祿新金銀ト云、大判重サ四十四匁二分、享保十年十二月

銀料ヲ増シ加ヘラレシニョリ、金少ク銀多ク、其性コハクナリタレバ、物ニフルト時ハ折レ裂 折燒柴配曰、元祿八年ノ九月、金銀ノ制ヲ改造ラル、凡金一兩ノ重サハ、古ノ定ノゴトクナレド、 其

朔日、通用停止

舊章錄曰、元祿中國用乏キニ因テ、銀鉛錫ヲ雑ヘラ、新金幣ヲ造ル、又背ニ元ノ字アリ、是ヲ元祿新 金ト稱ス

銅錫、 之元金、 三王外配曰、憲王奢侈、且好、與、王府遂空、諸大臣皆病、之、大農萩原重秀曰、海內見行金幣、旣有, 皆华"原金、大板•小板•方金•形重皆如,故、錠銀•碎銀•形皆如,故、並欵文曰,元、故俗謂 不」可"遽殖、莫、如\*和"劑他物、以爲\*色幣,於、是下"局務、造"色幣、和、金以"銀銅、和、銀以" 别造"小方金、形如"古方金、而重华」之、敫文曰"二朱、十年始行、日本造" 惡幣、此其始云

版、 猶 餅 餅金、 也 書宋 ۲ 銀十餅、例ダナド云へル、 3 ュ • 此 = 壉 v 八飯·又版 皆挺ト云ヒ、 ノ字ヲ用ルヲ當レリトス、又古へ遺金一餅、 錠ト云ト同ク、猶今ノ金嫠枚ト云ガ如 障列 女 金十 餅 粱

武陵王紀ニ、「以||黄金一斤|爲」餅トミュ

印子、 南王藥金也、得」之者至多、天下謂。之印子金二續博物志曰、「壽州八公山、土中耕者往々得」之」ト 麥溪筆談曰「霽州、公山側、土中及溪澗之間、往々得"小金餅、上有"篆喈文、刻"主字、 世傳淮 7

コレヲ引テ日、 後ニハ金ノ上品ナルモノヲ指ラ云ナリ

モ、コノブノ法ヨリ云ナリ、大秤ノ十厘サ、分トスルノ分ト呉ナリ、分へ平摩ナリ一兩ノ四カーツニテ、鍋ト云ニ同ジゾト、去摩ニヨムベシ、今ノ世、金子一兩ノ四ツーツチ、一分トスルル権重標準日、漢志ノ五権ノ法ハ、鉄ト兩トノ間遠キ故、分ト云ナ増シ酸ケタルナリ"六銖ナ一分トスルハ、

實貨事略曰、 慶長四年、 始テ一分判ヲ造ル

老談一言記、 後藤庄三郎曰、一分判ハ慶長五年ニ出來スルナリ、 曹|テコレニ問金銀圓鉄ニ、

武家閑談曰、 編年集成曰、 權現樣、 慶長十年、後藤庄三郎光次ニ命ジラ、金一分判ヲ始テ造ラセ 關八州御知行ノ時、 後藤徳乘ニ、 誰ゾー人關東へ下ルャ ラル、 ウ ニ **其重一文目二分也** ト 仰 ラル レドモ

ン望トアリ、 下向セ 庄三郎然ラバ小判ヲ四ッニ切テ、 ン ト 云 æ ノナシ、弟子庄三郎望ぎ下向ス、御意ニ入、天下手ニ入リナバ、其方何ゾ可 ツカハセ度ト望ム、終ニ其願ヲ遂ルナリ、小粒ハ庄三郎

誰レ

元 金

農

政

座

右

卷

四

9

が始か、

元ハ大判ノミ

=

テ、

小判モ秀吉ノ頃ョリ出來スルナリ

役所ヲ立、小判•一分判、共ニ作ル、慶長年中、仰付ラルニ付、慶長金ト稱ス、此節御直ニ伺奉リ、分

小判二、コザメヲ切ルコトハ、内マデ表ノ通リナルトノ印ナリ

一金相定リ、右ノ例ニテ、代々分一金下サレタルナリ

金子ノ名、舟印。子花印。子大佛剣。 古大剣。 武巌剣。 駿河判。 甲州判。 京小判。 佐渡小判。 新大判

東山殿判• 嵯峨判• 舟印• 子花印• 子大坂ノ千枚分銅• 橋本判アリ、甲金ニハ、太鼓判• 細字金• 縄

金銀圖錄曰、天正•慶長ノ間ニ至テハ、大佛判• 小佛判• 二條判• 三條判• 五條判• 駿河判•武巌判•

目金• 古甲金• 上判• 飯櫃等アリ

又曰、大判• 小判ノ判字、或ハ板ニ作ル、蓋シ古へいン金 ホロタ ト呼シヲ、後藤判ナド云フ始リショリ、

判金トノミ書キ來リシナルベシ、板金トハ、薄ク板ノ如ク打延テ、切ヲ遺フモノニテ、延金ナド云モ ジ、進退記ニ、板金ノ事、是モ殿中ニテハ披露ナシ、又進上モナシ、云々ト見エタレバ、足利

ジノ文書ニ、江戸剣金トモ見エ、延寶ノ古帳ニ、石見阙剣銀幾貫目トモ見エ、元和ノ頃、長崎ノ文 スデュ板金トハ云シナリ、土佐軍訛ニ、天正十三年ニ、判金ト云コトアリ、甲州ニアル慶長

ノ季世、

ノ初

朝ノ書ニ求レバ、 板銀ト見エタリ、 爾雅ニ、「餅金謂』之飯,」トッエ、周禮職金ニ、「祭』五帝,供』金飯,」トョエ、釋女ニ、「飯 然レバ後藤剣ナド云コト有テヨリ以來ハ、専ラ判金ト呼シコト、分明ナリ、

音版、]炭韻ニ「銷音餅、金飯也、]正字通ニ、餅傾』金銀、似、餅者」トッエ、通雅ニ、「韓滉擔夫與"白金一

흘

フハ、皆々造ラレシ地ヲ以稱ス、此外ニ甲州判ト云アリ、從、是後、元祿八年迄、年々ニ造リ出セシ所 實貨事略、 叉曰、 慶長六年ノ後ニ、大判•小判•一分判•丁銀•豆板等ノ制改ル、駿河判•江戸判•ナドイ

金銀圖錄曰、慶長六年、大一統ノ後、始テ大小分判、挺銀ノ形制ヲ定メラレ、遂ニ萬代不易ノ摸範世 **ノ金銀ノ惣数、先ハ金七千萬兩、銀八千貫目程ノ積リトマウス** 

實トナル、大判一枚、重サ四十四匁、小判一兩、重サ四匁七分六厘、世ニ慶長金銀ト云

玉露瞪話• 官中秘策並曰、後藤庄三郎駿河ニテ金座ナリ、光次ノ判ヲ定ム、京•江戸•佐渡ニヲ金ヲ吹

然ルニ十二兩替ニシテ遣フトイヘド、企色アシケレバ判ヲセズ、故ニ十二兩替ヨリ過分ニ仕立、 ク、國々ニテモ吹ク、其吟味駿州ヘツカハシ、庄三郎ガ判ヲ取テ通用ス、大法十二兩替ノ定メナリ、 判ヲ

||例ノ金ョリ位惡シク、色モアシキトナリ

取ユエニ、慶長判ハ十二兩替ヨリ能トナリ、

駿河判ハ後藤ガ御定ノ通リ、十二替ヲ以テ吹立ル故ニ、

他

金座由來、榌現樣ノ御世、文祿二巳年初テ金銀ノ改仰付ラル、同四未年、江戸・駿河・兩所ニテ小判ヲ 作ル、小判一 老談一言記、後藤庄三郎曰、小判へ先祖庄三郎ニ仰付ラル以前モ、小前ト云フコトアリトハ承ハラズ、 兩ノ目、御直ニ親ヒ相定マル、此小判ニ墨ニテ光次判ト書記ス、是ヲ武澱判ト名付ク、

慶長五子年、墨判ヲ極印ニ直スベキ旨、仰付ラル、此節一分判、初ヲ仕立ル、江戸•京•佐渡三ヶ所ニ

政座右卷四

農

十兩ト云ハ、昔ハ銀一枚ヲ黄金一兩トシ、銀十枚ヲ黄金十両トス、大判一枚ヲ、銀四百三十目ニ通川ス、 ノ大判ョリハ、金ノ位ヨキナリ、 大判二十兩ト階タルハ、小判十兩ニテハナシ、黄金十兩ナリ、 黄金

草茅危言曰、昔ハ四角ナルノベ金ニヲ、切遣ヒナリシヲ、足利氏ノ時沙金ノ二品ニ改マリ、豐臣氏ニ

右ノ外、高下ハ兩替師ノ相場ナリ

至り、始ラ大判•小判ノ製アリ、我照祖、關東御入國ノ砌リ、ソレマデ東土梗塞シラ、豐家ノ新幣關東 ニ行ハレザルユヱ、照祖陳請セサセ玉ヒ、京師ヨリ金工後藤光次ヲ召下シ、別ニ大小鈑金ヲ鑄造シ、

豐金竟ニ廢シ、東金専ラ天下ハ行ハレシモ、有來ノ勢ユエ、ソノマヽ用ヰサセ玉ヒシモ、一々理ニ中 關東ニ行ハセ玉フ、ソノ時ノ金ハイカナル物トモ知ラネドモ、定メラ今ノ如ク、光次ノ名判アリケル 是天下ノ通用ニ非ザレバ、右ニラ豐家ノ制ニ、別タセ玉フコトナラン、慶長御治世以來、

リタリ

命ジラ、黄金ヲ以テ、大小ノ形ヲ定メ、是ヲ鑄サセラル、但大判ハ金四十八文目ヲ以ヲ一枚トス、是ハ 編年集成曰、天正十九年十一月、神君關八州へ通用セラルベキ爲ニ、後藤徳乘、幷門人庄三郎光次ニ

室町將軍家ノ流例ナリ、徃古ョリ今ニ至リ、小判ト云フ事ハナク、灰吹ノ砂金ヲ樵衡ニカケラ、通用ス

ト云へドモ、急務ヲナサズ、世ニ難儀スル趣、神君尊慮惱マサレ、光吹ニ命ジラ、背年ヨリ在 四増倍ノ積リ、四文目八分ヲ以ヲ小判トシ、是ヲ鑄サセ、通用其便ヲ得サセ、金銭ト共 ロリシ金 世

錢二、

ノゴトシ、無、稈出ルコト多カラズシテ、採事ヲトいメラル

創業記曰、慶長十一年、伊豆金山ニ、銀子多可、出ト云、大方自"佐渡國・出ル程モ可、有、之ト也

#### 大判小判 慶長金

賓貨事略曰「天正十六年、造"黄金大判•小判ご」織田殿ハ財ヲ生ズル才略オハセシカバ國富タリ、秀吉

又其才オハシタレバ、天下ヲ知タマヒショリ、國用ヲ被」足キ、天正十六年ニ、新ニ大判•小判等ヲ造ヲ

ル、天正十六年判ト云物ナリ、但從、是三年前、天正十三年ノ秋ニ、金賦トラ大名小名ニ金銀ヲ タ ヒシ事アリ、金五千兩・銀三萬枚、サラバ其頃旣ニ大判・丁銀等有リシナリ、是ハ古ヨリ有シモノニテ、

十六年ノ制トハ同ジカラザル

金銀圖錄曰、天正大判金、 重サ四十四匁、信長公ニ始マリ、天正八年スデニ金三十枚ヲ以テ、進見ノ

醴ト爲サレシコト有ナリ

經濟錄・舊章錄並曰、濃州ノ民、掘乏織田氏ノ板金ヲ得タリ、文モ欵識モナキ精金ナリ、當代大板金ハ、

老談一言記、後藤四郎兵衞曰、大判ハ信長公ノ世ニ、我先祖ノ極メタルナリ、大佛判ハ太閣様ノ時、先 三十六錢、是七兩二分也、小板金ハ、四錢八分、是一兩ナリ、一分ハ一錢二分ナリ、三品同直ナリ

農 政 座 右 卷

**礼徳乘極メッリ、極印ノ桐モ、徳乗ノ作ナリ、大佛供養ノ入用ノタメ作リタルユエ大佛判ト云フ、通用** 

本 經 涛 裳 書 卷二十

金,獻,之、鍊金壹分

下 野

實貨事略曰、 延喜式ニ、下野國ヨリ毎年沙金百二十兩、練金八十四兩宛貢セシ由ミユ、此國ヨリ金出

シ始ハ未、詳

佐 渡

寳貨事略曰、佐渡國ニハ、黃金アルヨシ、宇治大納言物語ニミエタリ、サレバ此國ニハ、昔ヨリ在シ

ガ、世ニトルスペヲシラザルナリ、近頃上杉謙信、彼國ヲ攻メ取リ、其金ヲ取ヲ國用ヲ足ス、太閤秀

吉、兼テョリ此事ヲ傳へ聞ヲ、謙信ノ義子景勝ヲ奥州ニ移シ、佐渡ヲ押取ヲ、金ヲ採セラレシカド、

金不、出シテ薨ゼラル、慶長五年、關ケ原ノ事終リシ翌年ョリ、此國ノ銀出ルコト、 オピタッシトモ云

フバカリナシ、カヽルコトハ、我國ノ古ヨリ傳聞ザル所ナリ、同十三ノコロヨリ、銀出ルコト初ノゴ

見

トクニハアラズ、從」是年々少クナリテ、或ハ又黃金ヲモマジへ出セリ

寳貨事略曰、石見國ヨリ黄金ヲ出セルコト、其始ハ出ルコト多カラズ、慶長六七年ノ間ヨリ出タルコ

石

伊 豆

壳

農政座右卷四

續日本紀、聖武天皇天平二十一年二月、陸奧國始貢"黃金"、陸奧守從三位百濟王敬福"貢"黃金九百兩"」

寶貨事略曰、コノ時我國ノ黃金ハ、始テ出タリ、コレヨリ先ニモ、本朝ニテ黃金ヲ用ヰラレシコトド

異國ニ求ラレントセシニ、貢セシカバ悅パセ玉フコト無、限、年號ヲ天平勝寳トハ被、改タリ、延喜式 モミエタレドモ、皆々外國ヨリ來レル所ナリ、此時大佛ノ像ヲ造ラレ、裝ルベキ料ノ黄金ナケレバ、 モ、陸奥國ヨリ毎年砂金三百五十兩ヅツ貢セシト有バ、世々奥州ノ貢金トイヒシモノナリ、其後、

金銀圖錄曰、コノ後、天平勝寶四年、陸奥國ノ關庸、多賀以北ノ諸郡ハ、黄金ヲ輸サシムト見エ、延 後白河ノ頃マデ、此貢金ハマヰラセシナリ

喜式ニ、陸奥國砂金三百五十兩トミエ、源平盛衰龍、小松內府奥州知行ノトキ、氣仙郡ヨリ金千三百

奥國今年ノ貢金四百五十兩、秀衡入道送獻スト見エ、觀迹閉老志ニ、砂金出ル所、小田郡黃金山神社 兩マヰラセタリト見エ、小右龍ニ、「長元二年、前陸奥守孝養志」砂金十兩」」トミエ、東鑑文治二年、陸

也、後牡鹿郡ニ併セ、金華山ニ改ム、實貨事略又曰、慶長十一年ノ頃、陸奥ノ南部ヨリ黄金ヲ出ス事 殊ニ多シラ、無、程出デズ、秀按ニ、宋史日本傳ニ、「東奥州産。黄金」」 トアリ、コレ異國マデモキコ

#### 駿河

沙

ナソ

續日本紀、孝謙天皇、天平勝寳二年三月、駿河國守從五位下楢原造東人等、 於"部內廬多胡浦、獲"黃

## 農 政 座右卷之四

#### 籫 貨

綾日本紀、「大寶元年八月、先、是遺"三田首五瀬於對馬嶋\冶ī成黄金」」トアリ、金銀圖錄曰、コレヨリ 羅朝貢ニ金銀アリ、マタ天武二年十二月ニ、冶金ノコト見エ、是レ等ヲ参考シヲ、イマダ金銀ヲ通貨 サキニ、宜化紀ニ、「黄金萬貫」トミエ、推古紀ニ、高麗國王黄金三百兩ヲ貢スト見エ、天武紀ニ、新 ニ冶ト云ヒ、煉ト云フトキハ、其ノ常形ナキコトヲ得ズ、古ルキ物語ニ、金ノ丸カモト云フ、古金ノ トセズトイヘドモ、スデニ貴重ノ財寶タリシコト見エシ、此レヨリ後ツネニ煉金•砂金並ラペ稱ス、旣

形ヲ云シ也

陸

奥

灵

伊

丑

但

馬

石

見

銀

1

銀

元

大判

小判

慶

長

金

分

判

駿

河

下

野

佐

渡

乾

金

新

金

新金大判

分

剕

朱

判

甲

州

金

農政座右卷四

神功開實

隆平永實

富壽神資

鐃菕神寶

貞觀永實

寬平大寶

資永通資

錢

疋

枚

兩

匁

五.

匁

銀

朱

判

朱

判

農

農政座右卷之三終

二

# 戶籍 人別帳

倭名鈔曰、戶籍、 和名、不美太、文字集略云、籍民戶之書、古以、牒、今黄紙、野王按、凡書,於简札、

## 皆謂,之籍,也

月、造『戸籍、凡五十戸爲』里、毎」里長一人、凡戸主皆以『家長』爲』之』ト見、エタリ、コノ時ヨリシラ人 校"田畝、注曰、謂」檢"聚墾田頃畝、及民戶口年紀、又曰、遣"使者於諸國、錄"民元數,又白雉三年三 戶籍、及校"田畝、 日本紀孝德天皇大化元年、詔;國司等;曰、凡國家所,有、公民大小、所,領人衆、汝等 任,之 任 皆 作; 其鼠池水陸之利、與"百姓"俱、又曰、其於"倭國六縣、被"遣"使者「宜」造"戶籍「弁

| 別ヲ改メ、帳ヲモ作ラレシナルベシ

又曰、凡造,計帳、毎年六月晦日以前、京國官司責,所部手實、 郡•其里•其年籍、五月卅日內訖、 戶令曰、凡戶籍六年一造、起"十一月上旬、依、式勘造、里別爲、卷、惣寫"三通、其縫皆 注"其 國• 其 一通申ī宏太政官、一通留、國、其雜戶陵戶籍、則更寫各送,,本司, 帜,其戶籍亦實,事實,也 具注,家口 年 紀,

」云「年歳「也」 ト、 其外 ハ本書 二就 テ見 ル ペシ 名前帳ナド云モアルナリ請「年紀「 殆 ト、 其外 ハ本書 二就 テ見 ル ペシ 又人別帳ノ外ニ、名寄帳

**周禮秋官、** 司民掌、登"萬民之數、語"司寇、司寇獻"其數于王、 王拜受」之、登山天府

論語、式"負版者、集註、

負版持"邦國圖籍'者、

政座

右卷

Ξ

重"民數,也、周語、仲山父曰、古者不、料、民、而 |

둧

位詮國推進上、御奉行所」トアリ、オモフニ右ノ勘文ヲ寫シ進覽セシモノナルベシ、上ノ闡田帳ニモ、 常陸府中税所氏家職文書ニアリ、初ハ欠テ知レズ、凡十四紙ホド卷子ニシテ郡鄕庄保ノ町段ヲ記 文事任,被"仰下,之旨'一卷寫進,覽之」候、以"此旨,可」有"御披露,候、恐惶謹言、延文六年五月三日、散 末ニ「右弘安二年作田勘文大略注進如」件」トアリ、上ノ二書ト同ジカルベシ、又同家藏ニ、「常陸國太田 一本ニハ税所云々トアレバ、コノコト税所ノ掌ドル所ト見エタリ、税所ト云ハ、租税ニヨリテノ職名

## 田畑取帳

ナルペシ、領家ニヲ私ニ置シモノニテ、田所ト云モノヽ類ナラン

見エタ 注アリシ田畑ニ加納スル取帳ト云フニテ、文治五年ノ物ニハアラズ、共後ノ物ナルベシ、鹿島文書ニ 田 **輶軒小錄曰、津國豐島郡南鄕村春日社ノ所藏ニ、田文ト云傳フルモノアリ、初ニ「文治五年御撿注加納** 【畑取帳」トアリ、山川田畑墓原ナド一々ョコニ書テアリトナリ、秀按ニ、コレ恐ラクハ文治五年ニ撿 ル元徳二年ノ大賀村檢注取帳ノ類ニテ、庄郷何方ニモアリシモノナラン、今ノ年貢帳ナドノ類

## 割付発狀

ナリ

田園類說ニ、引"地方問答,曰、關東ニテ御年貢可」納目錄ヲ割付ト云フ、上方ニテハ発狀ト云フ、按ニ、 割付トハヽ 田島上中下ノ反別ニ、反取ヲ割付テ取立ルヲ云フ、免狀ハ古キ詞ニテ、年貢可、納ノ餘リヲ、

被、整、之、是故將軍御時被、遂。惣檢、之後、未、及。田文沙汰、」トアリ、同二年;ハ、「金吾仰。政所、被。召

リ、秀甞テ但馬美含郡帝釋寺ノ藏書ナリト云ヲ寫シ得タリ、首ニハ「但馬國太田文 製、弘安八年之住葬」ト 出「諸國文等令」源性算。勘之」」トアリ、承元四年ニハ「被」造。武巌田文」」ト見エタリ、皆貞應以前ニア

狀,註,進之、度々雖,相觸、不,叙用,擊事者、雖、須,註進言上、 日數延引之條依、有、恐、且任,建久建治 アリ地名町段地頭ノ名等ヲ記シ、凡四十五葉アリ、「末右註進如」件、抑隨||催促|出||註文|之所者、 就||其

下略 弘安八年十二月日、守護人大江」(破火)トアリ、皮々註進セシモノト見エタリ

#### 岡田帳

之帳,註,避之、

府,被,立,脚力,畢、豐後田代之事」トアリ、,一本ニハ、「注追款案、 又曰、「豐後國莊公幷領主等之事可,委細 弘安八年九月晦日、沙彌道忍轉、小野朝臣幸直在判」トアリ謹上、信濃判官入道殿」トアリ、前ノ太田文ト同弘安八年九月晦日、沙彌道忍妻判、一本言へ「稅所宮內大謹上、信濃判官入道殿」トアリ、前ノ太田文ト同 候、未,,尋究,處御使參,洛候、其後依,兩社造營,延引候、此程令,歸國,雖,致,,其沙汰、不,能,,巨細,候 註進言上,之由、今年二月廿日雖,被,成,御書,候,德政之御使被,下向,去正月以來直人相共能,向博多, 秀又一書ヲ寫シ得クリ、其所、出ヲ知ラズ、初ニ豐後衂圖田帳トアリラ、「弘安八年十月十六日、自。衂 歟、雖、然若急速御用候者可、違、期候之間、直人等粗令"注進,狀一卷、內々爲"御存知,令"進上,候、下略

改败座右卷

作田勘文

ヤウノモ

ノト知ラレタリ、

弘安中諸國ヨリ注進セシモノナルペ

'n

\_

#### 民部省圖帳 水 帳

繚日本紀「天平十年、介。天下諸國、造。國郡圖」進ム」日本後紀、「延曆十五年勅、諸衂地圖事蹟、宜。更今」

、作、之、]職原抄民部省ノ條ニ、又「有"圖帳衂郡牓示、載以明白、謂"之民部省圖帳、]中山信名曰、以上 ノ說ヲ考合スルニ、國郡ノ圖アリラ、其間ニ郡鄕ノ牓示、幷租稅貢賦ノコトナド、ツバラニノセタル ノナルペシ、凡民部省踰帳ト云モノ、今ニ僅カニ存セルモノアレド、皆信ジガタキモノナリ、予モ試

年十月下吏日下民部省史生源忠勝史生秦行宗」トアリ、疑コペシ

ニーニヲ寪巌セリ、始ニ「大日本國五畿垣内攝津國民部省圖帳」トアリ、一紙ノ終リゴトニ、「元亨二

水帳ト書コト、土地ヲ水土ト云故下略ナリト云ヒ、又田ハ水ヲ第一トスル故ナリト云、 何レモ 附會ノ

田園類説曰、或書ニ水帳ハ御圖帳ト書ベシ、民部省ノ大圖帳ト云フコトナリト見ユ、按ニ、檢地帳ヲ

說ナリ、 御圖ト水 ト和訓同キユエ、イットナク書チガヒ シナラン

ノミ竿サ入、将減セル帳面ナリ石盛有來ル通ニテ、田畑ノ廣狹 秀按ニ、書チガヒニ ハアラズ、文字假借セルコト、 = ノ類外ニモ アル コトナリ、又地詰帳・地押帳ト云ア

#### 太田文

太平記ニ、貞應ニ武蔵前司入道、日本國ノ太田文ヲ作リ庄鄕ヲ分ツトアレド、其以前ヨリアリシモ ト見エ、東鑑文治五年ニ、「二品令」求 "奥州初州兩國田文已下文書,」ト見エ、正治元年ニハ、「武藏國田文

元

租目錄帳 正稅倉附帳

鄉

郡

帳

青苗頌帳 諸國租帳稅以上主 修理勢多橋用途帳

官舍幷池溝帳

同損益帳

檢交替使帳勘鄉

驛起稻帳

實錄帳

神名帳

正稅帳稅太下

帳

座 右 卷 Ξ

農 政

춫

本 經 济 裘 齾 卷 =+

帳、 審影引,李子田說,曰、今人出入之籍曰,帳目,如,此

神 帳

古語拾遺曰、至"天平年中、勘"造神帳、中臣專」權、任」意取捨

驛起稻帳

繚日本紀曰、元明天皇和銅二年、令"諸國'上"驛起稻帳;

大計帳 四季帳 見丁帳

青苗簿

又曰、元正天皇養老元年、以"大計帳。四季帳。 六年見丁帳。 青苗簿。 輸租帳等式、頒n下七道諸國 i 輸租帳

周禮郷師ニ役要トアルモノ、見丁帳ノ類ナルペシ、鄭注ニ、役要ハ、所、遺民徒之數トアリ、疏ニハ、

有、所、損、爲、例返帳、但非。常損、者、命。別錄言上 三代實錄曰、淸和天皇貞觀四年、太政官處分、 諸國校田帳、自,今以後、准:據大帳、不,許,損減、若

役人簿要ト見エタリ

諸國挍田帳

延喜式返諸帳

諸國稅返却帳

租稅損益帳

六

三斗石元千代胡麻二斗石武千代可、納旨、寛永十五年下寺田村ニ見エタリ、同十七年辰マデ如、此、十八年 田政考證曰、水戶領古割付ヲ見ルニ、畠百石ニ付大豆五石 壹冊。稗貳石 秀石代 大麥五斗 壹冊。 在一石 式ニ、稻東ノ代リニ納メアルト同意ナリ、今ハ三難敷ニ定マリ、稷•荏•大豆ヲ納ルコト イヘリ、秀按ニ、當時定リタルコトナク、入用ノ品ヲ畑取米代金ノ中ニヲ買玉フモノナルベシ、延喜 巳wリ大豆稗荏ノ三雑穀ニナル、又十五年鳥喰村鳥子村ニハ、大豆稗•荏•胡麻•小豆ノ五雑石ナリ ト 延喜主稅式曰、凡難穀相傳、聚小豆各二斗、當"稻三朿、大豆一斗、當"稻一朿、自餘如、令 = ナ IJ

カラザルコトナレド姑ク配ス

周禮、「閭師四業」ト云アリ、疏ニ、「畜也、耕也、蠶也、或說以"四時之業,也」ト見ユ、

**=** 

シ ナザ

#### 帳

\古從..唐稱、以\帳名\之也、一色時棟曰、魏軼釋老志云、元象元年秋詔曰、城中舊寺及宅、皆有..定 凡在、署爲、簿、在、寺爲、帳、又唐六典有"鄕帳言、宋史有"司帳官、皆以"計簿,爲、帳也、然則皇朝自 以瞪」之、此大失"考索,耳、按、新唐百官志、祓大府寺下丞四人從六品上、以"一人,主"左臟署帳, 學川錄曰、皇朝謂』簿籍,爲、帳、貝原氏和爾雅、以爲今俗所、稱、唯引,說文、徐云、史籍或借,帳字,

K 座 右

本 済 **教告**卷二十

酒、豬」和之有,粳與,糯也、 稷黍之苗、雖,頗似,粟、 而結、子不、同、栗穗叢楽攢簇、稷黍之粒、疎散成

궃

\枝、孫炎謂\**稷爲**\栗、誤矣

豆

倭名魦曰、本草云、大豆一名菽、和名萬米

神代卷一鵠曰、保食神已死矣、其陰生α黍及大豆小豆、天照大神喜、之、以爲"陸田種子ご」古事記ニハ、

大宜神比質神ノ鼻ニ小豆ヲ生ジ、尻ニ大豆ル生ズト見エタリ

総豆 鳥豆 叉曰、和名曾比末女、崔禹錫食經曰、鸝豆紫赤色者也 倭名鈔曰、和名久呂末女、崔禹錫食經曰、烏豆一名雄豆、圓而黑色者也

又曰、和名井知古末女、崔禹錫食經云、珂孚豆狀圓々、似、玉而可、愛、故以名、之、東雅曰、

「ソヒマメ」、「ヰチコマメ」アリモヤスラン、見シコトモアラズ

又曰、和名散々介、崔禹錫食經云、大角豆一名白角豆、色如"牙角"故以名,之、其一殼含"數

十粒、離々結、房

大角豆

珂华豆

本草綱目曰、大豆ポ俗作、菽、時珍曰、豆米皆莢敷之總稱也、廣雅云、大豆菽也、小豆荅也 叉曰、阿加安豆木、本草云赤小豆、崔禹錫食經云、黑小豆•紫小豆•黄小豆•綠小豆•皆问類也 五雜爼曰、豆屬有"黄豆•菉豆•黑豆•江豆•青豆•扁豆•豌豆•蠶豆、按•本草綱目、大豆之外、戴"

又曰、和名八呂木々美、本草云、秬黍一名黑黍

秬黍

名、奥"黍稷,殊、又曰、黍多"種類、稻黍似」粟而低小有」毛、其粒如」粟而光滑、色黄白其長而短者號"名、與"黍稷,殊、又曰、黍多"種類、稻黍似」粟而低小有」毛、其粒如」粟而光滑、色黄白其長而短者號" 秫 又曰、和名木美乃毛智、爾雅注云、秫黏栗也、本草云、稷米一名秫、本草食鑑曰、按、秫糯栗之

小黍,又有"爪黑黍、稻之糯也、又有"黑黍、糯黍之黑色者也、有"唐黍、即蜀黍也

谷之長、本草綱目、吳端曰、稷苗似」蘆、粒亦大、南人呼爲,蘆穄、時珍田、今之祭祀者不」知。稷即黍 孟子曰、夫務五穀不、生、惟黍生、之、圖解云、黍谷名、苗似、蘆、高丈餘、穂黑色、寶圓重、五

之不、枯者、、往々以, 蘆標, 爲、稷、故吳氏亦襲, 其誤,也 **和**在摩芑

赤黍

曰、橐、鬥曰、鏖魔白黍曰、芑、超黑黍曰、秬鹿一稃二米曰、秠疮時珍曰、郭璞以"橐芑,爲"粱栗、以" 詩曰、誕降。嘉種、維秬維秠、維藤維芭、鏖即臺、音轉也、本草綱目引。爾雅、曰、

鄧川黑黍之二木者、羅願以、私爲。來牟、皆非矣、黍乃稷之粘者

尚書云、黍稷非」馨、詩云、我黍與々、我稷翼々、爲」酒爲」食、以享以祀、然則黍稷爲,五穀 山禮曰、凡祭黍曰¸猶合、正義曰、夫穀秫者曰¸黍秫、旣軟而相合、氣息又香、故曰¸猶合¸也、

范合

秀按、家語曰、黍者五穀之長、郊祀宗廟以爲"上盛

農

政 座 右 卷 本草綱目、時珍曰、稷與、黍一類二種也、粘者爲、黍、不、粘者爲、稷、稷可、作、飯、黍可、醸

**時珍云、 粱即粟也、** 考」之、周禮、 九穀六穀之名、 有、粱無、粟、可、知矣、 自、漢以後、 始以"大而

3者,爲、槃、細而毛短者爲、粟、今則通呼爲、粟、而躱之名反隱矣

炎注。爾雅、謂、秫爲。粘粟,者得、之 秫 真說文、謂、秫爲"稷之粘者、崔豹古今注、謂、秫爲"稻之粘者、皆誤也、惟蘇恭以"粟秫,爲"和糯、孫 本草綱目、恭曰、秫是稻秫也、今人以,,栗糯,爲,秫, 時珍曰、蘇頌圖經、謂,秫爲,黍之粘者、許

和

倭名鈔曰、薭、和名 比 衣、神代卷一鹊曰、保食神已死矣、其眼中生、稗、天照大神喜、之、以爲"陸田

種子心本朝食鑑曰、稗亦有,早晚、其色黄白赤黑、其名品亦多 秤 字彙曰、似、稻而實細、標注曰、今冀北凡高燥低洿、當"旱潦處、民都種"共種、如、黍而黑、 攃

其米、炊、之不、滅、本草綱目、時珍曰、稗乃禾之卑賤者也、故字從、卑、弘景曰、稗子亦可、食、時 珍曰、稗處々野生、最亂,苗、其茲葉穗粒、並如,黍稷、 一斗可,得"米三升、故曰、五穀不,熟、不,

如"稀稗"、稀苗似、稗、而穗如、栗、有"紫毛、即烏禾也、爾雅謂"之箋」

3

舊事記ニ、聚黍へ保食神ノ胸ヨリ生リシト見エ、古事記ニハ、大宜津比寶神ノ二耳ヨリ生リシト見エ

益

故云「宿麥ト゚」コノコトハ董仲舒説」上曰、春秋他穀不」書、至「于麥禾不」成、則書」之 以 比、見、聖人

於『五穀、最重』麥與4禾、今關中俗不」好」種」麥、是歲失『春秋之所』重、顧陛下詔』大司農、使"關中

民益マ種宿麥ト゚骨ム母ム後ム時」トアルニョリテナリ

按、月令、仲秋乃勸種」麥、毋」或,失」時、其有」失」時、行」罪無」疑、鄭注、麥者接」絕續」乏之穀、

尤重」之、又本草綱目曰、大小麥、秋種冬長、春秀夏實、具"四時中和之氣、故爲"五穀之貴、吳 並

#### 棸

日、本草、大麥名"礦麥"、五穀之長也

倭名鈔曰、「栗亦作」稟、和名、阿波、」神代卷一書曰、「保食神已死矣、其顱上生」栗、天照大神喜」之、乃

爲』陸田穣子ご义一書曰「少彦名命至"淡嶋、而緣"粟莖,者則彈、渡而至"常世鄕,」トアリ、古事記ニハ、

大宜津比賣神ノ二耳ョリ粟ヲ生ズトアリ

粱米 倭名鈔曰、和名阿波、乃宇留之黼、崔禹錫 食 經 云、 粱 米 一 名芑 粟 、 一名稍米、 粱米

#### 名圓米

字彙曰、今人以"穀之最細而圓者,爲、粟、本草綱目、時珍曰、許愼云、粟之爲、言 緻 也、續"於

,也、古者以粟爲,黍稷粲秫之總稱、而今之粟在、古、但呼爲、粲、後人乃專以,粲之細者,名、粟

字彙曰、梁栗翰、詩訪、似、栗而大、爾雅翼、榮有"黄白青三種、其性凉、故稱、榮、本草綱目

긒

麥之種類多、品不、減、稻類、而有"早中晚、俗稱"尋常之麥,曰"荒麥、無、殼者曰"裸麥 倭名鈔曰、小麥、和名古牟岐、一云、末牟岐、周禮注、九 穀 者、稷•黍•稻•粱•菽•麻•大豆•小

豆•小麥

又曰、麥奴、和名牟岐乃久呂美、新錄單要云、 麥奴

來牟 又曰、饕麥、和名會波牟岐、一云、久呂無木、孟詵食經云、蕎麥性寒者也 詩周頌思文篇、貽"我來牟、帝命奉育、毛傳、牟麥也、釋文曰、牟字作、姓、音同"牟 字、或詩

差、 釐麰麥也、師古曰、釐又讀與、來同、麰音牟」トアリ、本草綱目時珍曰、「來亦作、徠、說文云、天 作」繁、孟子云、繁大麥也、廣雅云、辣小麥、麰大麰也」漢書劉向傳ニハ、コノ詩ヲ引ァ「作」飴』我釐

降"瑞麥、一來二麰、象"芒刺之形、天所、來也、如"足行來、故麥字從、來、從、久、久音綏、足行也、

詩云、貽"我來牟、是也、又云、來象"其實、久象"其根、梵書名、麥曰"迦師錯"

曰、今稞麥一名牟麥、似"穫麥、惟皮薄爾、恭曰、大麥出。關中、即青稞麥、形似,小麥、而大皮厚、 物、本草綱目、大麥牟麥、時珍曰、麥之苗粒、皆大"於來、故 得"大 名、牟亦大也、通作,麰、弘景 **麰麥 孟子、牟夫麰麥播、種而襏、音集注、麰大麥也、耰覆種也、燃犀解云、麰麥只是大、麥非。二** 

宿麥 漢書、武帝元狩三年、遣"謁者、勸,有"水災,郡"種"宿麥、師古曰、秋冬種」之、経,歲乃熟、 不、似"穢麥」也

シ ヶ ルニャ、 類聚國史、「延曆十七年正月、勅量、收職穀、斗斛有、限、又精一俵二升已上、穀亦斛

別五升已上」ト云々、雜式曰、「公私運米五斗爲」俵、仍用"三俵,爲,駄、是五斗俵ノ始ニテ、蓋敷米ナリ、 凡駄荷馬,荷ノ重ノ積ヲ四十貫トイフモ、五斗俵二俵ヲ負スル積リナリト云へリ、「糸スヾ重サ+六閏目ナ五米がある。

ツ五分ニアダルユヘナリト云リ、三斗五升ハ、御料所不均三 學山錄曰、蜀趙雲別傳云、夏侯淵敗、曹公爭"漢中地、運"米北山下、數十萬義、又沈活筆談云、受"

西土ノ俵ハ竹網代ナレドモ、米一俵・收票ニー包トシルシヌ 成形圖說曰、字書二蹇ハ苞也ト注シラ、平攘錄ニ積米豆十六萬八千包トアル、包ハ即チ俵トオナジ、 米八百餘藝、此皆以、藝容、米也、今人謂"容、米之苞、爲、像此無"理義、宜,以"米幾藝稱,爲,是也

男夫一人二段」ト見エタリ、コノトキョリシテ水田ノ口分田ノ如ク、麥畑二段ヅツ作ラスルコトニ 倭名鈔曰、麥和名、牟岐、陶隱居本草注云、麥五穀之長也、神代卷一書曰、保食神已死矣、其陰生..麥 タリ、穣日本紀元正天皇元年ノ詔ニ、「百姓唯趣」水澤之利、不」知」陸田之利、宜」命。百姓兼ᆍ種麥禾ム 及大豆小豆、天照大神喜、之、爲。陸田穣子、」ョレヲ古事記ニハ、大宜津比賣神ノ陰ニ麥ヲ生ポト見エ ナリ

大麥 倭名鈔曰、大麥、布土無岐、一云、加知加太蘇敬、本草注云、大麥、一名青科麥、本朝食鑑曰、

シト見エタリ

殷政座

右卷三

六

漢書曰、宣帝元康四年、比年豐、 穀石五銭

水東日記、晁錯曰、粟一石直錢三十文

袁宏漢記曰、赤眉亂後大饑、黄金三片易,五升穀,成形圖

唐書曰、太宗貞觀四年、米斗三四錢、人行"數千里,不、賚、榻、玄宗開元廿八年冬、米一斛直三錢同

四王合傳曰、自"癸丑軍輿、滇蜀之開、屢歲不」登、米一石價五六兩 續文献通考曰、明洪武十八年、鈔每"五貫'准"米一石二斗、仓每'兩准"米十石、銀每'兩准"二石

清俗記聞曰、 米一俵 五年 銅錢二貫二三百文

韃靼漂流記 十1年 曰、大明白米一升代銀一匁

福建漂流記

成形﨑説曰、琉球人ノ話ニ、福建白米一升八十錢ノコ トアリ

元年日、當年早損高直、米一升二十三文ナリ、豐年ハ五六文、平年ハ九文•十文東層日、當年早損高直、米一升二十三文ナリ、豐年ハ五六文、平年ハ九文•十文

安南漂流記 5年日、日本ノー升程ハ、安南錢十二三文ナリ

**俵ノ事ニテ、蒲笥テヌモノソ其遺製ナルベシ、字書ニ、裏ハ苞也ト注ス、即俵トオナジ、** 散米ト云ヨリ取リシナラントモアリ、按ニ、孝德天皇ノ紀ニ、蹇ノ字加麻須トア 俵 ノハ、二升以上五升盛ノモノニテ、今ノ褒ノゴトシ、然ルニー統ニ俵ノ大キクナリシ 成形圖說曰、俵へ和字ナリ、葢把稈ノ略敷、一說ニ、田稈也、或曰、 俵ハ字書ニ散也トアレパ、 ルモ <u>ر</u> 昔俵テフモ イニシ

上二納ル料

### 天明二年

同三十一兩至。三十九兩,至,此五年間

同三年

同春四十兩冬四十六兩市價超"六十兩 滿年

南部津輕米二升八合金一分處民懲戒篇、天

越後米七升同上同

**會津米澤米四升八合同上**同

水戶馬頭邊米四升 合同上间

江戶米二斗六升金一兩米三合百文點基太田原黑羽米七升五合同上月

同五年六年

米四合五合錢百文問政

米斗價過..二千錢 栗山

同七年

政座右卷三

芜

Γŀ

同十七年

同二十一兩 總光錄、 同十九兩不、上..三十 二 兩 .八年至5年

同十八年

同三十三兩至"四十兩'米說

元文二年

同二十三兩不、上 .. 三十 四 兩 . 爾上、享保十九

寬保三年

同三十六兩至"五十九兩"至」此六年間

實曆五年

同二十八兩至。四十六兩,軍」此十二年間

同十二年明和元年

同二十六兩不、上,三十 七 兩,回

安永五年

同二十五兩至 四十一 兩 |電」此八 年間|

芫

同籾二斗六升金一分探舊

同物二十一俵金十兩個大二貴シ

同五年

同籾一四使金十兩水戶 同籾一斗七八升至 二二斗 金一分探路

享保三年

百苞官價五十二兩至。八十五兩 中間

同二十九兩不、上。三十一兩一處給,新金一

同四年

同五年六年

月之:: 同三十兩至"四十六兩'吗

同七年

同三十三兩至。五十三兩,同

同八年

同五十六兩萬章錄、乾金一百十二兩三當ル、今ノ金一兩

殷政座右卷

|牽 錄 日、享保初年ョリ六年迄米價貴シ中神氏米説、正德二年至」此七年間、舊

土

本 經 済 溦 許 後 二 十

同五十兩等章

同十六年

同四十兩至"五十兩 同上、十

米二石三斗至"五六斗,金一兩市煙柴肥日、元岭

正德元年

米百苞官價三十七兩紫龍

寶永六年

同三十二兩至"四十二兩'元年至」此八年門

同二年

米九斗左右金一兩錄章

水戶籾四斗八升金一分標的

同三年

精米至"銀二百錢」散代未以曾有」也以 同籾四斗四五升至"七八升, 金一分探賞

同四年

Į.

同二十三兩山

同五年

**籾四斗六七升金一分撮**等

同入年

米五斗金一兩黑一升一合錢百文玉滴聲見、 延寶三年 長崎扶持米一升六合五勺代一匁是縣

米石銀百三十錢當香錄、雙學載」路

天和二年

米百苞官價三十兩至"四十四兩

元祿八年

同二十四兩不、上,三 十 三兩,兩上、天和三年

同九年十年

同十二年 同夏四十二兩冬三十二兩印

農 政 座 右 卷 Ξ

Digitized by GOOGLE

承應元年

米百苞 三十五石。官價金十八兩米說

同二年

米四十俵入平至"四十六七俵」金十兩點編奏錄、

同三年

米三十八九俵至,四十三俵,金十兩局

萬治 年

米百苞、官價不、上。二十五兩,四年間

同二年

同三十四兩許與

同三年

同五十三兩印

同寬文元年

同夏四十五兩冬二十七兩月

同二年

금

同二十三兩時

同五年

**籾四斗六七升金一分攤等** 

同入年 長崎扶持米一升六合五勺代一夕是縣

延寶三年

米五斗金一兩黑一升一合錢百文天演體見、

米石銀百三十銭蘆簪錄、帳等載」路

天和二年

米百苞官價三十兩至,四十四兩

元祿八年

同二十四兩不、上,三 十 三兩, 同上、 天和三年

同九年十年

同夏四十二兩冬三十二兩回

同十二年

農 政 座 右 卷

Digitized by GOOGLE

承應元年

米百苞 三十五石,官價金十八兩米配

同二年

同三年

米四十俵 四斗 至 "四十六七俵 , 金十兩點關邊緣、

萬治 年

米三十八九俵至"四十三俵,金十兩周

米百苞、官價不、上,二十五兩,四年間

同二年

同三十四兩許问

同三年

同寬文元年 同五十三兩峒

同夏四十五兩冬二十七兩四

同二年

Digitized by GOOS

水戶切米三石七斗七升金一兩四級者證、

同三年

同四年 同三石六斗二升金一兩岬

同一石七斗金一

兩 上同

慶安元年

同二石二斗金一兩同

同二年

同二石七斗四升六合金一兩品

同三年

同一石六斗金一兩月

同四年 同一石七斗五升金一兩世、二石以上ニ至ルコトナ

產 政 座 右 卷三

米四十二三俵 內斗 金十兩島陽邊錄

六十六石金一枚峒

同十六年

同十七年 十石五斗金子十匁峒

慶長年

米四石ツッ金一 枚曰、四十石ノ誤カ

寬永 年

米斛率十八錢、後至二二十四五錢 置後此年豐松

米五石金一兩分田備考日、永一貫文

米三石金一兩水戶古割付

寬永九年

米七石四斗金一兩為過水、此時偷邊直段如上此

寬永二十年

双八俊 州入 金一兩川及寺殿、寛永十八九四作、己午ノ鏡死ト云、コ 米一石銀八十目下飢饉云々、 秀挟ニ、コノ頃ノ事ナルベシ板倉周防守殿京所司代ノ時、 天

茎

同九年 五十石金一枚十六貫六百六十六文六分 廿八石五斗金一枚印

同十年 五石二斗銀一枚岬

同十一年

卅六石金一枚归

同十二年

廿七石五斗金一枚六十四貫百六十六文六分

卅三石三斗金一枚峒

同十三年

同十四年

同十五年 四石六斗金一兩月

政 座右卷 Ξ

Ħ

米一升錢百文天下大飢饉

永正元年

會津米一升百錢形屬說日、大製通賣ナリ

天文十二年

弘治三年 米五斗四百十一文時間院

米五斗金一兩作門宗

永祿十年

米一石八百廿七文印配

元龜三年

天正二年 三石八斗銀一枚即

九石九斗銀三枚月

同七年

三石七斗 ヅッ銀三枚代銭+貫五百七十女九分

훙

應和三年率件[] 一般六升當錢一文五合贈ニシテ木三升ナリ、成形開設日、

斗米百錢海東階國

米一石錢一貫文百餘抄 寬喜二年||赤川安貞二年|

米一斛錢一貫交為實至要抄 建久四年

實治元年

米一斗錢百文常體育

弘安六年

栗一斗銭三百就日、平年八栗三四斗ナルベシ 元亨元年 八升錢百文常體百

政座右卷 Ξ 應永二十七年

춫

栗穀之有、桴者、新城縣志云、栗呼,穀子、椿爲、米呼,小米

字彙標註曰、說文、米名也、一曰、栗類、米之善者、五穀之長、禮爽大祀、君沐、粲、註疏、稻粱

古謂』之梁、遵化州志曰、栗即粲也、分田備考曰、本草綱目、李 時 珍、周禮、九穀六穀之有、粲無、栗 卑"於黍稷、就,稻粱之内、、粱黄而稻賤、是稻人所,常種、、粱穀中之美、 佐藤成裕曰、楊州府志曰、 栗

可、知矣、自、漢以後、始以"大而毛長者,爲、梁、細而毛短者爲、栗、今則通呼爲、栗、而粲之名隱矣」ト

アレバ、古ニイフ栗ハ穀賞ノ事ニテ、後世ノイフ「アハ」ハ粲ナリ、漢以後粲ノ細ニシテ毛短者ヲ

栗トセショリ繁栗相混ジ、倶ニ「アハ」トスル事ニハナリヌ

稻孫、成形圖說曰、廣雅、稻已虧復抽曰"稻孫"四民月令•養生要集等亦同 唐甞開元十九年、楊州奏、再熟稻一千八百頃、其粒與"常稻"無"異、又玉篇、秩再生稻也、

再熟稻

發、苗再實者、謂"之再熟稻、亦謂"之再稼、白香秫、閩書南產志曰、歲再熟

韻會毛氏曰、秩本再生、稻、刈而重出、後先相機、故供爲∥秩序字、再橑、農政全書、其巳刈而根復

周體、稻人澤草所"生種"之芒種、鄭司農曰、芒種稻麥也

顯宗天皇二年

米便、賭慯ニ見エタルモノ左ニ抄ス

稻斛銀銭一 文年モ銀銭一文ニ米五六半ナルペシ

秕 字彙曰、說文、不、成、栗也、商書、若、栗之有,和

**広•大豆•六者皆有√米、麻奥∥小豆小麥、三者無√米、故曰∥九穀六米**1 臭語曰、大荒荐饑、市無□赤米、章注、赤米米之姦者、今尚無√有、周禮、舍人掌□米栗之出入、注、 秦也、稷爲"五穀之長"、故特舉以配」米也、其實九穀皆有、今云"六米;者、九穀之中、黍•稷•稻•粲• 九穀六米別爲」書、疏曰、太宰九職有"九穀",月 令 有"五穀",今正言而米即粢也、爾雅、釋草者粟稷 字彙曰、米穀、實品字箋曰、穀之仁曰、米、說文、糲米乙斛、春米九斗、釋文云、八斗精米也、

品、別有"栗米,在"中品、又似"二物、故先儒甚疑焉、本草綱目、李含光音義、引"字書粢字、曰、稻餅 明粲;是也、郭云、今江東人呼」粟爲」粲、然則粲也、稷也、粟也、正是一物、而 本 草、稷米在"下 也、聚葢糯也、佐藤成裕曰、天官甸師、楽稷也、靈壽縣志云、今之粟、在、古但稱爲、桑 爾雅曰、秦稷、郭注、今江東人、呼、粟爲、秦、左傳云、秦食不、鑿、秦者稷也、曲禮云、稷曰』

積、米切、用而易、魔、穀氣全可、久、緩急兼儲、禮曲禮曰、獻、粟者執,,右契、獻、米者操,,量鼓、正義 米栗非」不」多也、大全引,通考、仁山金氏曰、有」殼曰」栗、無」殼曰」米、栗即穀也、古人米與」穀兼 去、殼曰、米、翠軒先生曰、路史云、粟米之分、帶、穀者曰、栗、脫、穀者曰、米、佐藤成裕曰、景州志 日、栗繁稻之屬也、米可॥即食,爲、急、故言、量、栗可॥八儲、故言、音、義路彭氏曰、帶、殼曰、栗、 字彙曰、爾雅翼、古以,米之有"字殼,者、皆稱、栗、今人以"穀之最細而圓者,爲、栗、孟子共平曰、

# 、爲、粥者、又一種性也

其性黏軟、故謂"之糯米、食、之令"人筋緩多,睡、其性懦也、作、酒之外、產婦宜、食、之、又 謂"之 江 相似、米黏北人用」之酸、酒、其莖稈似、禾、而粗大者是也、五雜俎曰、稻有"水旱二種、又有"秫田、 爾雅曰、衆秫、郭注、謂"黏粟,也、邢疏、衆一名秫、謂"黏粟,也、說文云、稷之黏者也、 與穀

內則曰、稱樵、鄭注、熟獲曰、稱、生穫曰、穛、孔疏曰、穛是斂縮之名、明以,,生獲、故其物縮

水、陶彭澤公田五十畝、悉令、種、秫、亂雕之世、藉、酒以度、日耳

斂也、旣稱對∆穛、故爲"熱穫、陸佃曰、樵若"今早稻、食」之而已、稱晚稻 耐√收、故說文云、稱晚

# 梁、樵早熟穀也

種種 籼 剛、食、之命゚゚、人有゚力、宜゚゚於少者、晩稻名、稉、柔美宜゚゚於老人、一名糯、更柔味美、使゚。人少゚,力 自"占城、故謂"之占、俗作、粘者非矣、內則義疏曰、今江南早稻名、秈、六十日卽可、穫、但收 少 性 字彙、和硬稻、本草綱目、和占稻早稻、時珍曰、和亦粳屬之先熟、而鮮明之者、故謂"之和、種 周禮、舍人以"歲時、縣"種戀之種、疏曰、內宰註曰、先種後熟、謂"之種、後種先熟、謂"之

字彙、禾嘉穀也、又稼之總名、儀禮注、禾橐實幷刈者也[稻]內則、煎醢加"于陸稻上、孔疏曰、陸稻者、謂"陸地之稻,也

粃 又曰、和名、之比奈世、野王按、粃穀實但有、皮而無、米也

粟 叉日、和名、 阿波、唐韻云、栗禾子也、崔禹錫食經云、禾是穗名、被、含、秤、未、成、未也

\* 又曰、和名、與彌、陸詞切、唐韻云、米穀實也

稅米 **叉曰、和名、宇流之繭、本草云、粳米一名牝米** 

稧 又曰、和名、毛知乃奧禰、蒼頡篇曰、米之黏也、本朝食鑑曰、與、糯同字、俗作"餅米,

稻

稌 矣、本草則專指、儒以爲、稻也、稻從、晉、晉函、象。人在。曰上、治、稻之義、除則方言稻晉之轉爾 爾雅曰、稌稻、郭莊、今沛國呼稌、邢蔬詩周頌云、豐年多,黍多,稌、禮龍內則云、牛宜,稌、豳

字彙曰、水田所、種一般 也、不草綱目時珍曰、稻稌杭糯之通稱、物理論所謂、稻者溉種之總稱是

風七月云、十月穫、稻、是一物也、依"說文、稌稻即糯也、江東呼、粳

糯秔

爾雅邢疏曰、案、說文云、沛國謂」稻爲...糯稅、稻屬也、字林云、糯黏稻也、稅稻不」黏者、本

草以"粳米稻米,爲"二物、稅與、粳古今字、然稅糯甚相類、黏不黏異耳、本草綱目恭曰、稻者穬穀之

通名、 就者不粘之稱、一曰、秫陶謂爲、二、不、可、解也 字彙曰、音懦、稻之黏者、可,用爲,酒、六害正譌曰、俗作,孺糯,並非、天工開物曰、凡稻種最

多不」粘者、禾曰、秔、米曰、粳、粘者、禾曰、稌、米曰、糯、質本粳而晚收、帶、粘不、可、爲、酒、只可

政座右

卷 Ξ

トミエタリ、海東諸國龍ニハ、「成務天皇五年、諸州始貢」稻ト見ユ、何レヨリ傳聞シテ龍シタルニナヽ 中生、稻、天照大神喜、之、以、稻爲。水田穪子、始殖。于天狹田及長田、其秋垂、穎八撮、莫莫然甚快也」 神代卷一書曰、伊奘諾尊與"伊奘冊尊、 飢時生兒、號...稻倉魂命、又一書曰、保食神已死矣、其神之腹

倭名魦ニ、「某衂本稻艭束、難穎幾束、某衂本穎幾束、難頴幾束」ト云見エタリ、江家次第ニ、「本額苅 カトルコモアリシナルベシ、又日本紀天武天皇二十一年ニハ「多羈島種稻常豐、一菹兩收」ト見エタリ

本謂"之稻ご切穗謂"之顯;」トアリ、コレニテ稻ト顯ノ分チ知ルペキナリ

梨ノ字ョリ轉ゼル字ナルベシ、繁モ栗ト同ジケレバ用キシモノナラン、後ニ分田備考ヲ見ルニ、コレ 穂二上峯」」ト記シタル條ニ「「拔「稻千穂「爲、籾」 トアリ、又續日本紀元明天皇ノ紀ニモ見エタリ、按ニ、 籾ノ宇古ョリ用ヰ來 レ リ、釋日本紀ニ、日向國風土記ヲ引ラ、「天津彦火瓊々杵尊天π降於日向之高千

リ、秀按ユ、兵家茶話ニ、丹波桑田郡籾井城アリ、コレハ「キヰ」トヨメリの、ヌカサトアリ

モ同意ナリ、且曰、續字彙補ニ、「籾女梨切、音尼、見!!金鏡!」トアリ、則天后ノ制スル字ナルベシト云

倭名鈔引"唐韻,曰、靑稻白米也、漢語抄云、美之呂乃以爾

又曰、和名、毛美 叉引,唐韻,曰、自生稻也、後漢書、穭讀於路賀於比、俗云,此豆知

又引"唐韻、糙米穀雜也、漢語抄云、毛美與輔、一云"加知之輔"、今按、本朝式等所謂爲、糙者、

泰稷稻粱麥麻菽麥奉郑明||本草注|

稻黍大麥小麥大豆小豆栗麻大魚咸注:

黍稷稻檠麻菽麥烏麻五韓祖別!

九穀

秦稷麻麥稻粱苽大小豆五糠班引三

46. 夏朮百元トトラナトを小學科球引:大字:| 秦|| 程和 楽||三兄二 麥|| 季|| 森明:||古今注|

秦稷秫稻麻大小豆大小麥孟子數引專類; 本草桐目

百穀

秦稷稻粱麻麥在菽雕胡之屬w語章五穀之屬各有"二十、合而爲"百數也、五穀學"其大"言"之也五穀之屬各有"二十、合而爲"百五葉與曰、近於學學"百成稻粱菽各二十種。"孟子蒙(

稻侏假

人天

政

塵右

Z

倭名魦曰、稻廣志云、有"紫芒稻赤穬稻、今按、稻 熱 有"早晚、取"其名、和名、早稻、和勢、

晚稻、於

줊

四 榖

和私糜芦肿生民等!

稻黍稷麥,皮方氏五種、史記黃帝鸛,五種,月今出4五種4稻黍及麥,皮孟子集注。 論語圖解。五雜組。小學耕採引,養 五. 黍稷麻麥豆糊目引,素問,群毒拾嚂一云、小學和珠則,周睫黍稷麻麥豆餡語形疏。 鄭司農用體注。 漢食貨志注。 孟子舞 糓

麻菽麥稷黍麦工開物獨遺、稻者、以下

禾稷菽麥豆屬體注1 **禾麻栗麥豆群** 

稻稷麥豆麻 外學科練別,楚

稷麻豆麥禾便名的引體

徐秦稷樊麥芷也、若饋用:|六穀1 則余有 六 榖

稻黍稷粱麥苽周禮小宗伯注、

穀

출

## 稻 穀

#### 五 榖

稚産盤、此神頭上生『蠶典』桑、臍中生』五穀、」トアリ、齊明天皇紀ニハ、「七年遣、將敷』百濟、 送』兵仗五 倭名鈔引"日本紀私記1日、「五穀以都々乃太奈豆毛乃、」日本紀神代卷一書曰、「軻遇突智娶"埴山姫、生" 穀ニーアリ、サラバ上古ヨリ五穀ト云ヘル名モアリシナラン、暦抄大成日、「ホカケ」トハ稻ヲカリハジ

ハ麥•黍•米•栗•大豆、光平所、含メ申ム烷也 或ハ「止 "大豆•小豆'加 "泉豆•胡麻, 」云 を、賭家戲 「或粳米甘麻酸大 ハ天照大神ヲアガメ牽ルペキモノ也、拾芥抄ニ、「五穀ハ稻穀•大麥•小麥•大豆•小豆 豆; カロホル麻ル云々 ムル時先ヅ穂ヲムスピテ、田ノカミ及五穀ノ元祖ニ奉ルコトナリ、田ノ神ハ地神ナリ、五穀ノ元祖

或

ŀ

豆麟小豆 薺、瓊 黄黍辛」トアリ、又九穀ハ「稷•黍•米•菽•麻•大豆•小豆•大麥」ト見エタリ

漢ニ云ヘルモノモ不」

### 三敷

樂稻菽類、本草柳目

政座右卷三

둧

帳

簿

豆

稻 侠人

五

榖

麥

栗

戶籍人別帳

作田勘文

割付発狀

田畑取帳

諸國校田帳

延喜諸帳

帳

驛起稻帳

大計帳四季帳見丁帳青苗簿輸租帳

民部省圖帳水帳 太田文

圖田帳

Ħ

政 座 右卷之二卷

農政座右卷二

農

楊村富抵等處抽稅

衍 義 補、哲宗元祐中、劉摯言、坊場舊法、買戶相承、皆有"定額、請罷"實封之法、酌π取其中、定 明疏鈔、

其自收、稅以償,之也

檜垣兵庫家文書 無年 曰:「下総國相馬御厨口入嫡家職內布代錢、但船賃之錢二貫二百五十文也ト見エタ 貧

コレモ古クアルコトナリ

y,

清俗記聞曰、船運送ニハ水脚・攀船・神麗等ノ備アリカー・ファイン・フェスト

蓑

爲"永額、召、人承買、丘氏曰、所、謂承買者、凡坊場河渡之處、先募,人入"錢於官,承買、然後 聽"

或曰、コレモ元來年を納メシモノニハアラズ、寬永三年百石ニ三兩命ゼラル、是ハ御上洛ニ付テナリ、 水戶ニハ夫米ナシ、夫錢ハ舊高百石ニ金壹兩出スコトナリシガ、延實中ヨリ倍シラ二兩納メニナル、 如、此事アルトキハ夫丸ヲ出ス、出サヌ村ハ金納セシモノト見エタリ、其後年セモノニナリシナルベシ

タマハルコトナレバ、他ノ人ノ釆地ノモノヲモ合セタマハルコトナルユヘ、舫ト言フナルベシ、舟二 水戸諸士ノ釆地ヨリ出スモノヲ、舫金ト名ヅケ公納ス、コレモ百石二兩ナリ、コレヲ舫ト名ヅクルコ トハ、江戸詰等ノトキハ、百石ニ五兩ナド次第アリテ、其中=り賜ハルナリ、元來二兩ノモノヲ五兩

# 上 懸銭

艘ナラベ合セタルヲ舫ト云ナリ、義コレニトレルナルペシ、外諸侯國ニモアルコトナリ

|捧||起睛文||||ト見エタリ、又檜垣兵庫家文書「御贄底鯛、近年以||代銭||濟」之、運上内宮可||執帶返抄||也|| レモ古キ事ト見エタリ、高野檢校帳 賴前4年「資德三年、承仕共廿餘人、運上懸錢可」隨"寺命」之 由、

# ト見エタリ

名物六帖、運上ノ字ニ引ケル

文献通考日、據"夏價、每"一千,抽稅錢三十上"同以 夢溪談曰、「慶曆中、議弛"茶鹽之禁、及減"商稅ご」アキナヒモノ、ウンゼウト見エタリ

居家必用抽分、即解π取其物,也、明律纂註、抽分、即"其貨物、十分而取"其一也

見エタリ

漢ニ口賦口錢人口ヨリ出スコトニテ、コレニハ異ナリ、漢書ニ「昭帝元鳳四年、毋」取「四年五年口

赋、注、如淳曰、漢儀注、民年七歲至"十四、出"口賦錢、人二十三、二十錢以食"天子、其三錢者、

- 武帝加"口錢、以捕"車騎馬"也トアリ、捕ハ補ノ訛ナルペキカ、又元平元年詔云々「其滅"口賦錢! 有司奏請減。什三、上許、之、」又宣帝五鳳三年ニモ、「滅ぃ天下口錢;」ト云見エタリ、又「有。爲口錢;元鳳

二年、令"郡國(毋、飲"今年爲口錢、文穎曰、往時有"爲口出斂錢,今省、如淳曰、所、謂租及"六畜,也」

トアリ、惡政ナリ

夫米

夫金

古へノ時ニハ、戰ニ臨ンデ夫丸ナド民間へアテラル、コトアリ、ソレガ孷リエ出ス モノ ト 知ラレタ

三年ノ古券ニ、一段二畝ノ下ニ、百四文夫銭トアリ、又六年ノ古券ニ壹段者トアル下ニ、「春成夫せん リ、森本氏巌文明十七年田畠納下帳ト云ニ、「年夫銭反別三四五文あてなり」トアリ、朽木氏文書寛正

田園類説曰、地方問答云、夫米ノ事公儀ニハコレナシ、六尺給トテ御陏所ノ六尺共へ、年中給米下サ ル、私領方ニハ、心マヽニ夫米ヲ高ホドニ定メトル

政上座 右尾卷 二

百卅文」トアリ、古クアリシモノト見エタリ

關東ハ納三斗五升也、計立三斗七升入一俵ニ付一升宛、口錢ハ永百文ニ付三文、或ハ金三十二兩ニ付 勸農固本錄曰、口米ハ地方役人給、幷紙筆墨等ノ入用ナリ、上方ハ一石ニ付三升、銀百匁ニ付三匁、

一兩、永八貫文ニテ金一分、勿論其所ノ古法有ペシ

田園擬説曰、或覺書ニロ米口永起リ、口米上方ハ一石ニ付三升、關東ハ一俵ニ付一升ナリ、口永ハ八

法也、中頃一貫文ヲ九六ヲ以ヲ割、目錢出シ取立ルニ定ル、九六ニヲ割ハ三十一文二分五リントナル、 貫文ニ付金一分、或ハ永三拾二貫文ニ付永一貫文、按ニ、往古ヨリ口永ハ納一貫文ニ付永三拾文ノ御

ヲワルナリ、又按ニ、口永ノコト當時ハ古來ノ通ニナリテい永百文ニ口永三文ト定ル

是ヲ小目錢ト號ス、此三十一文二分五リンヲ八貫文ヲ掛レパ一貫文ニナル故、法ニハ二三ヲ以テ取永

地方一樣即曰、甲州口米ハ石ニ四升ト云、別俵ニシテ納ル、延米ナシト云ヘリ

地方答問曰、御代官知行ノ外ニー斗ニ三合ヅツ、永百文ニ三文ヅツ、口米口永東照宮以下下サレ、手

代下役等ノ給分、又ハ御役饑ノ諸入用ニ用來ル所、當御代専供公儀へ上リ、御代官へハ高ニ應ジ米金

エテ、古へハ代官ノ祿豊カニ賜ハリシナリ、凡口米錢ヲ代官ノ給分ニセシト云フモ、古ルキコトナル ニ、金一兩ハ鐚四貫文可"取引"事トアルユヘナルペシ、水戸口米銭ハ元ヨリ代官へハ輪ハラヌ事ト見 水戸ハ米一斗ヨり三合、本一貫文ヨリ三十文ナリ、本鐚一貫文ハ金一分ナリ、コレモ慶長十三年〃定

說ニハ、 コノ文ヲ見ザリシャ、曰、關東納升三斗七升ハ本石三斗五升ナリ、計リ立ヲ三斗七升ナリ、

ヲ出目トモ唱へ、又計立ニシタルヲ延米トモ唱フ、或ハ上州ニ四斗六升ノ出目アリ、元籾スリヨリ起 イツノ頃ヨリカ、三斗五升ニ二升ヅッ餘米ヲ加へ、是ヲ土用ト欠名付ク、今ハ通法トナル、コノ餘米

**リラ納ムルヨシ、四斗六升ノ出目ハ七合三勺摺ニ當ル、此類外ニアルベシト云へリ** 

秀按ニ、水戶ハコノ上州ノ類ト見エ、一斗ニ二升ノ延アリラ、十二ノ延ト云フ、三斗五升へ七升延ル

ユへ、四斗二升ヲ一俵トスルナリ

或說ニハ、三十六歩ヲ三十歩ニチヽメ一畝トスルヲ以テ、十二ノ延アルナリ、三十六ヲ三ニヲ除クト

キハ十二ナリト云ヘリ、信ジガタキコトナリ

通鑑、漢隱帝時、三司使王章、聚斂刻急、舊制田稅、每」斛更輸;二升、謂,"崔鼠耗、章始令、更輸,

今後祗納,正稅數、不、量,省耗、如、此則天成已前、已有,省耗、每、斛更輸,一斗、天成罷、輸、之、後 二斗、謂"之省耗、胡註曰、唐明宗天成元年四月赦文、應、納"夏秋稅子、先有"省耗、每"一斗,一升、

至"漢與、王章令、輸"省耗、而又倍"舊數,而取、之

清俗記聞曰、納米ノ外ニ加耗•茶果•倉書•斗級紙張•量斛•君倉等ノ入目アリ清俗記聞曰、納米ノ外ニ加耗•茶果•倉書•斗級紙

口米 口永

編年集成、元和二年ノ定メ前ニ云ヘルガ如シ

耿

是古來ノ定ナレドモ、當時ハ米高直ナレバ勘辨アルベキコトナリ、按ニ、畑永二石五斗代ト云ハ、歸 地方算法集、田畑永取モ反取米ノ仕出ニテ、上畠ハ上田反取米ヲ、二石五斗代ノ永ニ仕タルモノナリ、

東畑方 米直段時々ノ高下ヲ以テ、容易ニ上ゲ下ゲハ成ガタシ、外ニ考へノ入べキコトナリトイへリ、 ジ通法 ノミニアラズ、元來永一貫文ハ籾五石ノ高ヨリ始マリテ、今ハ知行渡リノ結ピノ定法

五石替、翩島七石替、按二、地方一樣即日、 出別米澤六石膂、下野宇都宮三石替泉州白河會津長招三石二斗替、仙臺

田政考證曰、寬永元年以前ハ水戶領五石代、二年丑ョリ四石代、十四年丑ヨリ二石五斗代ニナル、當 時ノ米價ニョリ定メラレ コト明ラカナリ

シ

ベケレド、闘東薄地畑ノ益少シ、民ノ一息ヲ伸プルモノハ、コノ廉價アルノミナレバ、タト 秀按ニ、寛永•正保ノ廉價ニテ眞米ト見ルコト、續紀ノ地子粟三升ヨリ來リシナレベ、其理 モノマデ髙下スルモ如何ナリ、其起リハ兎モアレ角モアレ、關東ノ通法動カスペカラズト心得タル トモ必高下スベカラズ、殊ニ田米ノ豊歓ニヨリ、價モ高下アルコトナレバ、其價ヲ以テ畑ョリ收 ر ت へ理アリ v ァ jν N

納升 延米 斗立 ソ宜シキナリ

編年集成日、元和二年七月、年貢米當秋ヨリ三斗七升9一俵ト定メ、口欠米トモニー升ヲ加へ收納ス 錢納い百文ニ三文宛ノ口錢タトリ、 御領私領共ニ相守り收ムベキョシ元老ョり觸促ス、田闌

貫代ノ内ノ一ツナリト云ヘリ

**y** 年貫ノコトナリト云へり、 ノ以來地子アリテ、 何ニョラレシャ知ラズ、地方落穂集ニ、嵯峨天皇弘仁二年、菅清公内麻呂 東鑑ノ頃マデコレニ據リシト見エタリ、 野々宮定基卿ハ公廨ト云モノ、畑

ザルナリ

**空海ニ命ジテ、** 

弊ヲ起ス云々、 所謂今ノ夏成也トアリ、何ニ據ルコトヲ知ラズ、恐ラクハ杜撰ノ說ナラン、予ハ信ゼ

税賦徭役等ノコトヲ制ス、此時ヨリ夏ノ麥ヲ以テ正稅ノ如クニ納メシム、是又民ノ衰

夏ハ麥ヲ取リ、秋ハ米ヲ取ル、宋明モ此通ニヲ夏稅秋檼ト云フ、又略シヲ稅糧トモ云フ 制度通曰、唐ノ中葉代宗ニ至リ、宰相楊炎ガ計ニョリ、租庸調ヲ改メヲ兩稅ノ法トナル、兩稅トハ、

清俗肥聞曰、麥ハ一畝ニ付一石五六斗ヨリ二石、或ハ二石三四斗マデ出ストナリ、サラパ今モ兩稅

ナルベシ

虞ノ米ニハアラズ、故ニ其價廉ナリ、關東土地薄キガユエナリト、或曰、寛永•正保ノ頃米價廉ナルヲ、 畑取米金一兩ニ二石五斗代ニ定マリシコトハ、何ノ故ヲ知ラズ、或曰、是ハ假リ取米ト云フモノニテ、

今ニ至ルマデ其マヽ因循シテ用ヰタルハ、有司ノ訛ナリト云へリ、其說孰レカ是ナルヤ、宋」詳、 田園

類說ニハ、永髙貫代ノ定法アリラ、タトヘバ뭶東田方一貫文ハ籾五石ユエ、畑方ハ鍰ニラ取ナリ、

時ハ籾納メナリ、後米納ニナリテ、今ハ米二石五斗ト云モノ、關東畑一統ノ通法ト成タレドモ、諸國

5文火一名・浜岩・成シューコー 計画

此

鈐錄曰、中古ョリ兵農分レ、地頭四分、百姓六分ニ租稅ヲ取ル、然レドモ地頭四分ノ中、一分ハ朝家

|| ノ租税ニシテ、此内ニテ國司ノ祿其外國用ヲ足ス

勸農固本錄曰、今ノ法ニ四公六民ノ、或ハ五公五民ノトラ、各別取箇强ケレドモ、其代リニハ軍役ヲ ツトムルコトナシ

•

反ニ五斗四升也、此内四斗ヲ宮方へ沙汰ス、一斗四升當方へ納也トアルノ類ナリ ト見エタリ、異國マデモ聞エシコトナリ、又此趣ハ古文書ニモ間々アリ、大賀村檢注取帳副日記ニ、 爲島郡主各於"其境",每年路"驗"損 實,收、稅、取"三分一",又三元分其一、輸"二于島主",自用"其一,」 按ニ、朝鮮申叔丹ガ海東諸國祀ニ、我俗ノコトヲ配シラ「田賦取"三分之欠「無"佗徭役」」ト見エ、又「對

# 畠租

秀按ニ、所」引ノ東鑑ハ、治承六年八月五日ノ條ニ見エタリ、年月訛レリ、且ソレヨリモイト古クアル コトナリ、續日本紀養老三年韶、「紿∥天下民戶陸田一町以上•二十町以下「輪∥地子」 段栗三升也」 トア ナリ、按ニ、畠方永取ノ始リ知レズ、上代ハ畑方無年貢ト云フ、往古ハ知ラズ、東鑑、養和二年四月、 敷野菜ナド少々作ル故、畠少ク野廣シ、故ニ無年貢ナリ、中古以來段々開キ、年貢ハ金納ニ永取下発 「可」令#早停π止供僧禪宥在家作、幷自作麥畠一町地子¦事」トアリ、コレヲ見レバ無キニハアラズ 『『租アルコトハ令ニモ見へよ、田園類説曰、地方答問ニ、上代ハ人少ニテ田方第一ニラ、畠ニハ雑

ナルベシ

詩ノ編衣ノ正義ニ、采祿ノ事ヲ注シテ、「采謂"田邑釆π取賦稅、祿謂"賜」之以。穀」トアリ、 取ト云

フモアルコトナリ

四公六民

上ノ取ノコトニ五公五民ト云モ見エタレド、四公六民ト云コト大抵當代ノ取箇ナリト見ユ、秀吉ノ時 ハコレヨリ重カリシト見エテ、秀吉譜ニ、文祿四年法制之中ニ、「天下賦稅三分二者地頭取」之、三分一

關東御打入ノ時ニモ、スペテ北條ノ制ノマトニテ、收納ヲ輕クト仰ラレシコトモ見エタリ、四公六民 者耕民自取、之」ト見エタリ、コレニテハ六公四民ナリ、當代ハコレヲ輕クシタマヒシナルベシ、旣ニ

ナリト云ヘルハ

集義外書曰、今ノ制ハ四分六分ナリ、四分百姓、六分地頭収トイヘリ、是ハ上田水ヲ入ルレパ田トナ リ、落セパ畑トナル、田麥ニ年貫ナキ故ナリ、中田ハ六分百姓、四分年貢トナル、下田ハ十ニシテニ

ツバカリ年寅トナル

十二、百姓十八二當ル故、地頭四分、百姓六分ノ割ナリ

田園類説曰、按ニ上田十ノ内地頭六ツ、中田十ノ内地頭四ツ、下田十ノ内地頭二ツナレバ、合テ地頭

地方答問曰、四分上納、六分作德ト定メショリ、御取箇ハ極ルナリ

傻

政 座

右卷二

四厘取ノ仕方ニ位々ニ合付ヲ以テ平均取ヲ仕立、或ハ上田ノ内ニラ一升毛何町、九合毛何町、八合毛四厘 米ヲ夫々盛ニヲ割合、毛ゴトノ厘出ル、假令パ上田盛十五、五分取反七斗五升、高ニ四分取反六斗、高 何町トシテ反取米ヲ盛ニテ割、毛付厘ニ成、此厘付ヲ分米ニカケテ毛毎ノ取米ヲ知ル、此取米ヲ上田 **ラ七斗五升ノ反取ナリ、四公六民ノ時ハ、一石五斗ニ四ヲカケ六斗ノ取ナリ、又厘取ノ時ハ、右反取** 

十五ニラ、一反ノ高一石五斗五ツ取ハ七斗五升取ルナリ、中一反十三ノ盛ニラ、一石三斗五ツ取ニシ 十文、下二百十文ト二十文飛ナリ、上方ハ田畑トモニ米取ニテ、厘付取ト云フ、譬へバ上田一反ノ石盛 斗取、下田五斗取ニテ一斗飛ナリ、髙ニテハ二斗飛ニナルナリ、上畑一反永二百五十文、中永二百三 田園類説曰、東方ハ田方ハ米取、畑方ハ永取ノ定法ナリ、反取トハ、譬へパ上田一□七斗取、中田六

ノ髙ニテ割、上田ノ平均幾ツ何分何厘ト知ナリ

ユエ、前方ノ四分取五分取ニ立返り厘取トナル、關東ノ永高ハ、元田モ畑モ永樂錢ニテ積リテ、田ハ直 四分百姓六分、又ハ地頭三分一、百姓三分二ナドノ收納ノ法ョリ今ノ石高ニナリ、 方ハ貫高ヨリ今ノ石高ニ成リ、開東ハ永積リヨリ石高ニ成シュヘナルベシ、貫高ハ軍役ニ起リ、地頭 籾納止テ米ニス N

ラ六斗五升取ルナリ、下十一、一石一斗五ッ取五斗五升ナリ、右上方厘取、關東反取ニ分リシハ、上

秀按ニ、此ノ説果シラ是ナルベシトモオモハレズ、恐ラクハ陽東ハ海土ユエニ、上方ニ同ジカラヌ ニ籾ヲ取、畑ハ夫ヲ五石代ノ永ニヲ取、米ニ直シヲ二石五斗ト成、田籾畑永ノ反取トナリタルナリト

Digitized by Google

浮兔田、七丁八反代分三拾九貫文

下若宮御こく田、壹丁七反代分八貫五百文

天兇田、五反代分貳貫五百文

以上七拾貫文

右中納言・賴房兩人之分、此目錄之分たるべく候、若いつはりを申候はゞ、若宮八幡大菩薩山王七

社之御ばつを、賴房まかりかふふり候べく候、醯言上 應永七年庚辰十月 日

賴

房 花

コノ文書ニテ、分ノ字ノ義モ、又代納ト云コトモ知ルベキナリ、 コレモ不同アルハ相對ノ定ゞ故ナ

ルペシ

取 厘

附 反取

取り云ハ、上ノ石盛ニ見エタル五ツ取•四ツ取ノ取ヲ云ナリ、鈴錄ニ、四ツ物成•三ツ物成ナド云フハ、 元來百石ト云ハ籾百石ナリ、米ニシヲ四十石有モアリ、三十石有モアリト云ヘルハ、名家ノ説ナレド

訛ナリ

勸農固本錄曰、厘取• 反取トモニ春法ヨリ出ル、或ハ上田一反此石盛一石五斗ト成、是ヲ五分取ニシ 地方答問云、厘附トハ、取米ヲ割ヲ高ニ幾ツ何分何厘ト極ルユヘ、厘附ト云ナリ

爛っ、「地頭得分之內」ト云文見エタリ、又得分錢何十貫ナド云藥王院文書等ニ多クァリ、一反プンヨリ

得ル錢ト云コトニハアラズ、上分得分ノ分ナリ、コレラヨリ轉ジテ、今ハ高ノコトヲ分米ト云ヘルナ

ルベシ

藥王院文書ノ中ニ

**吉見五郎賴房分** 九郎之湏名之內

一名貳閬田、貳丁代分拾貫文一公田貳間田、三丁代分拾五貫文

浮発之田、五丁四反代分貳拾七貫文

加沼之神田、一丁五反代分七貫五百文

堂兔、攀反代分登貫五百文

以上六拾壹貰文

中納言阿闍梨御分

一名壹閒田、壹丁代分五貫文一公田式問田、三丁代分拾五貫文

Digitized by GOOGIC

斗卜成、 米ニシテ一石二斗也、是十二盛也、土地ニ應ジ色々勘辨執行アリ

リニシヲ畑石盛ヲ極ルナリ、然レドモ直ニ中田ノ石盛ヲ上畑ニ用ヰルハ誤ナリ、依テカラ高ト云フ 畑方石盛、田方ニ六分差成ベシ、但石盛二ツ下リト云フ、中田ノ石盛上畑ニ當ルナリ、夫ョリニッ下

秀按ニ、此說是ナリ、中田ノ石盛ヲ用ヰルト云フハ、大圖ノ積リナリ、土地ニョリ勘辨アルペキコ

ト勿論ナリ、水戶上畑ハ中田ニー分下リナリ

ヲ辨へズ、米取トオモフユへ、田分ノ米•畑分ノ米ト見タルナリ、分米トハ、米ニ分テト云コトナリ、 又曰、分米ト云コトハ、上中下田畑夫々ノ分ノ高ト云心ニラ、分米ト認ムルナリ、古へ籾納ト云コト

村高ハ籾辻ナルヲ、米ニ分テパ何石何斗有ト云義ナリ

唱へタリ、今分米ト稱スルモ、貫代ノ時ノ遺言ト知ルペシ、秀按ニ、二說予ハ信ゼズ、殊ニ類說ハ鑿 髙倉胤明田政考曰、貫代ノトキ、タトへバ段ノ地ョリ錢三百文、或ハ二百八十文ヲ出スヲ、ブン銭ト

ラリ、予思フニ、分米ト云ハ、上分米ト云フハ、上へタラマツル分ノ米ト云コト、得分米ト云ハ、自

武威、停讯止太神宫御上分米,之由、本 宫 訴讯申之、彼地者當國散在田畠也、平氏雖、領"地下、於"上分 分ニ得ル米ト云コトナリ、猶今取米ト云フガ如シ、東鑑建久四年ニ「伊勢國三日平氏跡新補地頭等募!|

田地三反、分米九斗」又永正五年ニ、「岩田御園當年上分米之間事」ト見エタリ、得分ト云ハ、東鑑股 米,者、備,進本宮,之條所見分明之間云々」ト見エタリ、又檜垣兵庫家文書ニ、「應永廿六年、新御寄進

地何斗ニ當ルト云コトナリ、秀按ニ、此駁アタラザルカ、坪刈ヨリ出ザレパ、何レニモ標準トスペキ スル故ニ、一石ヲ十トシタルモィナリ、又石盛ト云ハ、地面ニ石敷ヲ盛付オクト云コト也、斗代トハ、 町ニテ十五石ノ割也ト云へパ、斷書ヲオカネパ聞エズ、元來何ノ入クミタルコトモナク、一斗ヲ一ト

モノナシ、予ハ廻リ遠シト云ヘル前説ヲ却テ是ナリトス、勸農固本錄ノ說モコレニ同

又按ニ、斗代ト云モ古キコトナリ、鹿島文書元德二年大賀村檢注取帳副日記ノ中ニ、斗代ト云ハ反

ノ斗代ニ異ナリ

ニー斗、是ハ宮方へ六斗五合、當方へ六升五合同分ニ納也トアリ、

コレハ取米ヲ云フガゴトシ、今

リ、三段ヲ平均、其中ヲ以テ其位々ノ石盛ヲ仕出シテ無。甲乙、算法、左ノ通 又曰、石盛ヲ定ムル事一段ノ内同位ニシラ、一升二合ノ立毛モアリ、又一升或ハ九合八合出來ルモア

上田一反分

此籾三石、此米一石五斗 乙稜門 內七斗五升百姓作德

是ヲ五公五民ノ法ト云フ、公納七斗五升十五盛ノ根取米トスル也、今世上地方ニ七五ノ法ト云フハ是

ナリ

右へ高五ツ取ノ厘取ニ當ルナリ、都テ五ツヲ以ヲ地方ノ元トス、サレド土地ノ醬惡高下ニ隨ヒ、石盛 ノ仕出品々アリ、四公六民ニ分ルトキハ、十五**盛**根取六斗也、又一反一升毛ノ**籾ヲ干減二割引二石四** 

石ノ有米ノ盛トイハい、一反ニー

尹立ルモアリ、

批 田 胀

 $\equiv$ 

孫

輿

鄓

久 太 鄓 殿

堀

如此アリト云フ、 【都合拿千石令II支配I 候云々、末ニ元龜元六月廿六日Jトアリ、天正十一年秀吉ノ判物モコレニ同ジJ「総田家士久徳高短巌轍田信長判物、就ニ今慶忠節之僕f多賀庄石灰庄敏湍寺領諸八兔、各以三ケ所I コレ米二萬五千石ト云コトニハアラズ、高二萬五千石ノコトナルベシ、

石盛 斗代 分米 分錢

**警ョリシテ何百何十石ナド云フハ見エタリ、コノ邊ニハ天文繩ト云フモノナキ** 

= ŀ Æ

明ラカナリ

此頃ョリ間

う文

間石高ヲ稱セシモ

ノア

ッシ

ナルベシ、我常陸ハ文祿三年ノ檢地以前ハ其事ナキト見エ、文祿四年

田園類說曰、石盛へ地面ノ位ヲ定メ、年貢ノ石數ヲ盛付ルコトナリ、斗代•分米•石盛共ニ同體ノ異名

地方算法前集ニ、石盛トハ、一間四方ノ稻ヲ苅テ、籾一升アレパ米ニシテ五合アリ、一畝ニテ

叉曰、

ナリ

ハー斗五升、一反ニラー石五斗ノ分米ヲ十五ノ盛ト定メタルナリ、一町ニラ十五石ナリ、盛ヲ上田ニ

中田ニラ立ルモアリ、位ゴトニニッノ違ナリト云へリ、是廻り遠キ説ナリ、一 ッ五分トカ、一ツ半トカ云ペキモノナレバ、先算用アハズ、其上一 一町十五

Ē

濟 羧 **售**卷二十

ナド見エタリ、國々ニカトル類アリシニョリ、考案アリテ石高ヲ定メラレシモノナルベキカ、 コノ文

書ニ反別トアルハ、毎段何ホドト云コトハアラズ、本役ノ外ニ反別ト云モノ如、此出ルト云コトナリ、

レハ源賴朝不」論。權門庄公、段別兵粮米五升ヲ課セショリ始マリ、後ニハ段別ト云モノ別納スルモ

ノノ如クナリシト見エテ、古文書ニ多クアリ、今本納ノ外ニ口米ナド出ルガ如クナルベシ

信長配二、「天正九年、若州逸見駿河病死、彼知行八千石、此內新知分武藤上野跡•栗屋右京亮跡、三千

石武田孫八郎殿へ披、進」トアリ、サラバ信長ノ時旣ニ石高アリシト見エタリ、又後人ノ八千石三千石ニ

アタル地ナレバ、如、此書タルコトニモアランカトモ疑ヒシニ、田政考證ニ、伊藤氏巌古文書雑纂ヲ引

ァ左ノ文書アリ

坂田郡二萬五千石ハ爲"御臺所入、如"先々'有"手長'可」有"運上、永不」可」有"相違'之狀如」件

修 理 亮

柴

田

惟

任

五郎左衞門

六

月十

七

日

家

長

羽

柴

筑

前 守

家

古

政座右卷二

鈴錄ニハ、石高ニ定メタルハ浪人衆ヨリ出タリ、浪人衆本領ヲ放タレテ他闘ニ仕フル者ニ、當分廩米 ヲ與ヘタルヨリ起レリトイヒ、田園類説ニハ、文祿•慶長ノ頃ヨリ檢地改マリラ、地面ノ上中下ヲ以テ

石敷ヲ定メ、是ヲ高トシテ百石ハ直ニ籾百石ノ積リナリト云ヘリ、秀按ニ、右ノ睨ノ如クナラントモ

オモハレズ、前ニ云ヘル如ク貫納ハ元來相對発金納ニ起リシモノナレバ、國ニヨリ所ニヨリ不同多キ

盛ヲ定メラレシモノナルベシ、古へノ東納モ「段地穫」稻五十東、東稻春得॥米五升」也」トアレバ、| 豐臣秀吉天下ヲ一統セラレシニ及ビテ、軍役ニ不平ナカランヤウニ檢地シラ、田ヨリ生ズル籾ヲ以テ石 コトナリ、サレド物ノ直モ國所ニョリ高下アルナランニハ、貫納ニテハコレヲ一定スペキャウモナシ、

坪ヨリ米六合九勺四才ヲ得ベシ、コレヲ見アテニシテ租ヲモ定メラレシナリ、又石盛モ一坪ノ籾一升

取米何ホドト定メタルナレバ、束納ノ見アラニカハルコトモナキナリ、サラ此石ト云モ秀吉ノ創制 アレバ、米ニシラ五合アリ、一反ニタ一石五斗ナレバ、十五ノ盛ニシラ即高一石五斗ナリ、其中ニラ

ハアラズ、其以前ヨリアルコトナルベシ、古文書ニ間々見エタリ、其一ヲ云シニハ

森本氏文書文明十七年、攝津州森本森嚴庵田畠納下帳二 公田三段半、本役一石一升八合五勺反別二斗九升一合

一色三段 本役一石九斗五升反別六斗五升アラ 本役二石反別五斗代(下略々)

Œ 起 Æ 公朝「掛稲ノ斤ノ石ハ重クト 大伴 IJ 《伴ノ説ヲ是ナリトシテ、延喜式ノ祝詞祭ニモ、「初穂~千額八」☆芥ガニ、「十厘爻」巻、十巻爻」分、爲」把、十把爻」束」トァリ、是一把一匁/後り也「代資錄ニ、「出羽國元慶二年、夷勝所,煥沓,穀額三十二萬五百一束六把八分六毫」ト見 シ ナラ ン、夫木集ニ、正三位知家「民ノ戶ノ秋收スル稻斤、年アル Æ, = F シハ民ノ憂アラジナ」ナドアリト見エ 了\* 類% 叉律 御代 7 爾 テ山崎美成 Ŋ 本 置れ 劝 リ、秀技、分田備考日、古へ稻 ケ タ知 氏氏 ルラ 問 ŀ ٤ 7 ン、 y 又權 江 家 僧

今 ヲ ・ノ永銭 Ä ż 意ナル ~ シ、 唐土ニ テ税銭 ノコ 七也 下云 IJ

次第

「本頴苅本謂

二之稻、

切穂謂 |之類ご」

v

ナ

y

シ 力

v

バ顕銭

ŀ

À

ヘルハハ

穀潁

=

力

テ

納

w

錢

永樂錢 位 N モアリテ、 永高い今ノ反取ノ起リニラ、田一反ノ永何ホ シ 三稜 ŀ 7 ハー貫文ヲ金一 ÿ N 永髙 ァ貫ヲ用ヰ、 ے. Z ŀ ナ テ別ニ y 金 兩 檢地 今ノ根取 何兩 ブ代 y セ ŀ 云 シ **s.** ŀ 用 = ~ 云 ŀ ¥ n ナ Æ ٠, ヲ ナ 永何貫 , り、コレ シ ` 如 1 地 シ、 ト云ヘルノミナリ、 ハ慶長十三年ノ定メニ、永樂一貫文 面ノ貫ト銭 畑一反何ホ 큠 ツテ檢地帳 プ
貫 ۴ F, ト紛レテ、一ト思フユエ合點ユカ = モ、 田園類說 地面ノ位ニ從テ永盛ヲ付ラ、 大半小ト云アリ、 = 永 髙 ۸ 鐚四貫 ŀ 云 上中 **文宛** 田 卞 畑 7 A

都合何百何十貫文ト一村ノ永高ヲ極ムルナリ、 是 ヺ 永別帳•永盛帳ナドト云フト見エタリ、 永盛の土地ニ院に、一貫ノ地廣きモ 秀按ニ、コレハー賞 ŀ 云八、 アリ、 田地千坪 狹 ŧ ショ Æ 7 y

テ定數

ナ

シ

ŀ

7

N

=

從

Ł

**≥**⁄

般

ナッ、

石

分田備考ニ Æ, 慶長十三年ノ令ヲ引ラ予ガ説

髙 云始昆 ムハ、石ノ字がル敷ト、此に陽漫錄日、 ·芋ハ秤目也「オモリ」ニ石チ用ユル故也、又一斛トイフハ、升ニテハカルチ云也、此戦ノ如ク延久ノ時、穀倉院ノ斛語チ作ラルトヨリ始マルナラン、玉石雑抄引i赤i、東賓院築ニ云、今按、斛十斗也、マタ十斗テ石に云、觀奮ノ配ナリ、石チ直ニ鱘 単行を 米穀ナ ナト ド延 石ョリ

モノト云フ説モ多クアルナリ、古へノ租庸調ハ、スペヲ身ヲ本ニセシト云フニ心付ザルユエトオモ ニナリシハ、秀吉以來ノ事ト知ルベシ、今ノ形勢ヲ以テ古ヲハカルユエニ、貫納モ軍役ノ爲ニセ

ルトナリ、頽知ル人ニ質スペシ、分田備考ニ、貫い錢納ヨリ出シ名目ニテ、軍役ノ積リニアラズト云

ハ理リナリ、宋人ノ錢納ト云ヘルハ、書影曰、「今民間輸」官之物皆用」銀、而猶謂"之錢穩、蓋承"宋代

之名、當時上下皆用、錢也

# 永錢

裕ニシテ、税則モ東ヲ以ヲセラレシガ、世務細密ニナリ行、初稻納ナリシヲ中薬稻頴相交、遂ニ稻ヲ廢 本稻幾束、雜稻幾束、某國本顥幾束、雜顥幾束」トアリテ、五畿七道ノ諸國相半セリ、蓋上古ハ政事寬 大伴忠男ガ相摸志料ニ、永高ノ永舊顯ナルベシ、古昔租法ニ、稻納•潁納ノ二種アリ、和名抄ニ、某國 セシニ、穎稻ト云フ延喜式ニ見エタレバ、イヨ~~コレニ決セル心地アリシナリ、其後暇積抄ヲ見ルニ、 永高ヲ用ユ、今鎌倉ナドニ永高ヲ用ヰル所アリト云ヘリ、賭書コノ心得ナル多シ、然レドモ 永高ノコト、田園類説ニ、貫高トハ別ニシラ、闕東ニテ年貢辻ヲ永樂鑓ニ積リヲ、 二附會ノ骮ナリ、秀藥王院文書ニ、潁鏡トアルニ心付テ、潁ノ字ノ假借ナルベシトオモヒ、段々穿鑿 ハ彼永樂以前ョリアルコトナル故ニ、其說ヲ得ザルモノハ、强ヲ通平永實ノ永ナリト云ヘリ、 般ニ類收トナリ、秤ニ懸テ輕重ヲ樣シ飲ムル法ヲ立ラレタルヨリ、田地ノ高ヲ幾貫文ト云名目 知行領知ナドニ此 = -ノ永高 筆笠 廛澤 貧

涛 衰 客卷 二十

四段

分錢八百文

分錢二百文

**江田六郎五郎** 

已上畠數三町二段、分錢六貫百 ガブル 十女ノ定

彦 七

合田畠拾二町二段半分、錢都合二十七貫五百文定

明德五年甲戌八月二十七日

百姓ョリノ納衣第ハ如ム此、コレモ不同ニテ一定セザルモノト見ユ、今ノ入作畠ナド云モノ

シ、サレドモ所ニョリラ米麥ヲ納メタルモアリ、又米麥錢ト納メタルモノアルモノハ、

國

政 花

押

`

如

クナ

7 v

上ニ云

知ルペ

世マデモ身ニカヽリテ、諸家ノ古文書ニ、何ノ事アレパ參陣可」致「軍忠」ナド云ハ多クアレド、 軍役ト云モ 何人何疋ヲ出スペシトアルハ見アタラズ、今ノ世ノ如クスペテ田高ニカヽリ、百石何ホドト ノモ、元來租庸調ノ庸ニテ、身ニカトリシモノニテ、田ニカトルモノニハアラズ、故ニ後 フト云コト多ク見エタリ、又鈴錄以下ノ說ニ、皆貫納ハ軍役ノタメト云ヘルモ心得ガタシ、 何貫 玄

何貫文ヲ玉

g

リシナリ、

ナドアルハ見アタラズ、タマ ( 〜神社寄附ノ地ニ、何ノ所ノ地何貫文トアル、文和永正ノ文書ニ見ア

國々皆貫ヲ以テ稱スルコトニナリシハ遠カラヌコト、見エヲ、天文天正頃ノ文書ニハ、

シ、古へ軍功ヲ賞セラルヽナドニモ、誰ノ跡、何ノ庄•何ノ郷ヲ賜フナドアリヲ、何千何百貫文ヲ玉フ

ル相勢モノユへ、一統セザルナリ、箘レタル世ニハ、國を思ヒ/~ノ相對取納ニテアリシト

ē

**壹**町八段 四町五段

分錢拾貫三百女

又三郎

壹 ĦJ

一五段此的华

分錢壹貫三百文

二段

分錢六百文

一二段六件也

五段說開分錢二百文

一三段半

分錢伍貫二百文

分錢壹貫五十文

木 太郎二郎入道 部

江田御坊

分錢二貫七百文

了

彦七 孫八入道

叉三郎入道

已上田數九町半、分錢二拾一貫三百五十文

同所畠分

一八段

分錢一貫六百文

木

部

一三段

分錢六百文

八段

分錢一貫五百文

江田御坊

**江田孫**六

六郎二郎入道

一段

分錢一貫文

殷政座右卷二

曼

Ħ

此人,做、如为外五台十五文へ政所。 田所二人,給分此人,初一斗錢百文、上御物

惣合一反例に三百文化なさる

コレ仁治ノ定メテ、近時改メテ三百文ノ相對納メニナリシナリ

檜垣兵庫家職ノ文書ニ

相馬御厨雑掌請文案

下總國相馬御厨毎年御年貢事

合貮拾貫文者

中,於"貳拾貫文,者隨可"運送仕,候、但此外夫賃者可"副進,候、次御年貢內毎年貳貫百文者、別進分 右當御厨二十七鄉半雜掌職事、遂"入部,徵"納神稅、上 分 並色々萬雜公事物等備"進之、以"毎年九月

仁可」被1召候而、今度彼雜掌職云"千葉殿御口入;云"領家御免; 如」元 所」令"拜 任,也、此上者御年貢

任"員數1、每年以"九月中1、必々慥可"送進"候(下略)應永廿六年己亥九月三日、雜掌佐久間式部入道沙彌 コレ伊勢ノ神領ノ打切定発ナルベ ¥ コレラノ類其古へモ如、此ナルベシ、雑掌ト云ハ、其地ノコスペ

妙景判

正木文書ノ中ニ

テ引受ケ掌ル役人ト見エタリ、

其他モ類推スペ

즟

キ故ニ八木ノ價賤シ、 遠國ハ運送艱難ニシヲ價ヤヽ貴シト云ヘリ、此外ニモ彼是云ヘルアリ、高倉胤

明田政考ヲ著ハシテ曰、貫納何故錢ニ積リタルト思フニ、是段別ヲ基本トシ、一段ニ錢三百文、或ハ

三百文迄ニテ、所ニョリ甲乙アリ、町段ノ土地ニハ、厚薄ニョリ收獲アリ、甲乙アリ、軍役ハ町數 二百八十文ナド、土地ノ厚薄ニ從ヒ、毎段ニ數ヲ定メ、錢ニテ收納シタルナリ、常陸ハ大抵段ノ地ヨリ

カヽリ、所務ニ多少アル費ヲ除ンタメニ、貫代ノ法ヲ立シナラント云ヘリ、此說是ニ近カケレド、 太

閣檢地及針錄ノ設ニョリラ云ヘルナルベシ、秀思フニ、是ハ朝廷ノ政衰へ玉ヒシニ及ビ、天下ニ庄園

ラ コ ŧ 行

ト云モノ多クナリ、京地ノ人々遠國ニ所領アリラ、其租ヲ收ンニハ運脚多クカト

宋人ノ錢納アルヲ模シヲ、今ノ相對定発ト云モノヽ如ク、土人ト相對代納ニ定メシモノナルベシ、

y 其地

届カザルコトノミ多ケレバ、田令ニ見エタル公田隨"郷士估價,賃租ストアルモノニ本ヅキナラヒ、

叉

靑

砥左衞門ニ賜リシモ、大莊八ヶ所トアリシナリ、カヽリシュエ國々ニ不同アリテ、定ラヌコトト知ル 其法相對自然ニ出來タルモノヽ、終ニ世ノ習ハシトナリシモノニテ、公ヨリノ定メニハアラズ、

其鐙一二ヲ云ハッ

べ

常陸吉田藥王院文書ノ中ニ

應永十二年ノ文書ニ

仁治帳、一段別二級一斗九升五合類鎮西

農 政 座 右 卷

鼍

貫

經 衰 卷二十

貫納ノ起ルユヘヲ知ラズ、又何時ニ始ルヲ知ラズ、太平記ニ、相模守近國大莊八ヶ所靑砥左衞門ニ給

ヒタリ、左衞門補任ヲ啓キ見テ、何事ニ三萬貫ニ及ご大莊ヲ給リ侯フヤラント云ヘルコトアリ、コノ

相模守い北條時宗ナリ、サレド東鑑ニ、貫髙ノコト見エズ、太平祀ニ如」此ア レ パ、時宗ノ時代ニ始

積抄ニハ、或ハ云フ、今五十石ノ地ヲ十貫トツモル、又一說ニハ、千石ヲ百貫ト云トモイヘリ、 ヲ田地ノ坪敷へ掛テ割付ショリ起リテ、六千坪ニテ軍役一疋ノ積リ、是ヲ一貫一疋ト云フトイヒ、暇 北越

エズ、鈴鐐ニハ、大抵十貫ハ百石、百貫ハ千石ニ當レドモ、上中下ニョリラ一定セズ、貫ト云ハ軍役

京都將軍ノ時專ラ行ハレシト見エタリト田闔類說ニ云ヘリ、サレドモコノ外ニハ太平記ニモ見

軍談ニハ、二萬貫ハ今ノ二十萬石ト云ニ同ジト見エ、北條五代龍ニハ、永樂五十貫百貫ト名付、

跡ハ今五千石一萬石アリト見エタリ、武家系圖相模入道平高時ノ條ニハ、田五段ヲ一貫ノ賦トス、

田地

相模鶴岡八幡ノ祝史大伴松亭ガ説ニハ、鎌倉永一文一坪、一町三貫ノ賦ナリ、土佐國幡多郡不破村八 ノ法ニシラ、三十三町三段三畝十歩ニシラ、三百三十三石三斗三升三合ナリト云へリ、**編**年集成ニ、 幡宮文祿中文狀ヲ考フルニ、田千歩ヲ一貫トス、今ノ三段三畝十歩ナリ、サレバ百貫ハ田十萬歩、今

菅沼家傳ヲ引タルニハ、六百貫ヲ三千石ニ對當スト注セリ、和漢名數•夏山難談ニハ、畿內近國八百貫 ヲ千石ニ充、遠國ハ百貫ヲ八百石•七百石•六百石•五百石ニアヲタル所モアリ、畿内近國ハ運送タヤス

尝

除"減半、疏曰、年雖"豐與"中平一、皆從"正法、十一而稅」之、以荒年穀不」熟、則減"于十一,而稅

、之、十傷,,一三,者、十分之內、傷,,一分三分、餘有,,七分八分、謂就,,七分八分中,爲,實在、仍滅去

↓半、不↓稅"於半內"所¸優"饒民,可也

# 貢調

二見エタリ

等!類ヲ出セパ、關ノ綿布ハユルサルト見エタリ、又齵ノ副物紫•茜•木綿等ヲ出ス、品々アルコトハ令 制度通曰、國々ソ貢物ヲスグニ關ノ內へ入レテ、租庸調ノ外ニ別ニ貢ノ名ナシ、棄物•鐵•鹽•鰒•堅魚

多少不」同、制爲"، 差品「鄭玄云、任」土、謂、定"其肥磽之所,生、是言,用"肥瘠多少,爲4差也、賦者自 **賈禹正義曰、九州之土、物産各異、任"其土地所"有、以定"貢賦之差、旣任"其所"有、亦因"其肥瘠"、** 亦有,全不,用,赋物、直随,地所,有、採取以爲,質者,此之所,質、卽與,問禮太宰九質,不,殊、但問 穀、市,其土地所,生異物,獻,其所,有、謂,之厥貢、雖,以,所,賦之物,爲,貢、用,賦物不,盡有,也、 、上税、下之名、謂「治、田出「穀、故經定「其差等´、謂「之厥賦、 貢者從、下獻、上之稱、謂ト以「所、出之 體分、之爲、九耳、其賦與,別體九賦,全異、彼賦謂,口率出,錢、不、言、作、賦、而云、作、貢者、取,下

臺

農

貫,上之義,也

租一段敷一斗五升、町別一石五斗、皆令。營人輸。之

弘仁式曰、「上田一段地子十東、中田一段八東、下田一段六東、下々田一段三東、」拾芥抄曰、「租地子雖 」出゚゚一流「格式之時、租者數少、地子數多」ト云々、地子ト租ト各別ナリト、制度通ニ云ヘリ、按ニ、

地子の蠲庸ナケレバ、租ヨリ重キト見エタリ、今ノ田租ハ皆コノ地子ヨリ來リシナリ

太閤即二、天正十六年、京中銀地子五千五百三十兩餘、可\_爲"禁中御領所、米地子八百石之內、三百

石院御所、五百石六宮闕白領ニ寄ラルトヨシ見エタリ、是ハ京町宅地ノ税ヲ云ヘルナリ

船"栗二升、謂"之地子、是歲以"水旱,復罷」之、名物六帖曰、按、當時地子之名、爲"俸給之稱、與" 制度通曰、唐書食貨志云、貞觀十一年、以"職田"侵"漁 百 姓、詔給"逃還貧戶、視"職田多少、毎畝

今以+1地租1為+地子,異矣

租税

令義解曰、田賦爲、租也、又曰神謂 "租稅"者、並是田賦、唯新輸曰、租、經貯曰、稅也

徒言、征、而權」之以、赋、敬師言、賦、而權」之以、稅、則稅者以、地取」之也、征者以、正取,之也、敘則 三禮義疏、藏玉馬晞孟曰、周官司書言、賦而終」之、以"凡稅敷、掌"交言"九稅、而餘官言"九賦、司

收而聚、之、赋则取而布、之、租则取、之、不、可"以悉、税者取、之以、道、征者取、之以、義、斂者取之

事、赋者取之法、租者取之戒、共言不、同、相備故也

Digitized by GOOglo

名義シルベシ、陸宜公奏議云、「租庸調之法、祖宗本"前哲之規模、考"歴代之利害、冇」田則有」租、 絹二疋、布加"五之一(非"鷺鄕"則轍"銀十四兩(謂"之鯛」」トアリ、鯛ト云ハ、軍役ニ士卒ヲトリ立ル 制度通日、 ョリ云、杜氏通典云、「夫調者、猶存。古井田闕」發兵車」名。耳、此豈直斂。人之財」者乎、」是ニテ調ノ 同ジキワケ也、唐書食貨志ニハ「授」田者、蔵輸,粟二斛稻三斛、謂,之租,」トアリ、又云、「蔵輸, 唐ノ租庸調ト云ハ、古ノ布樓之征、力役之征、栗米之征ト云フ三品ニ過ズ、名ハ替レド

則收"其傭,日三尺、有」事而加」役者、旬有五日免"其關、三旬租調俱免、唐食貨志曰、天實以來、財 皆以"什之二,爲"世業、八爲"口分、丁歲入"租粟二石、調隨,土地所,宜、稜絹絁布、歲役二旬不,役、 有、家則有、調、有、身則有、庸、法制均一、一丁不、困而上用足」トアリ 利之說與、聚飲之臣進、盖口分世業之田、壊而爲"兼丼、租庸之法、壊爲"兩稅" 歴史柳鑒"見エタ 唐鑑曰、高祖武德七年、初定,均田租庸嗣法、丁中之民、給,田一頃、 篤疾滅,什之六、 寡妻妾滅、七、

# 地子

者是」トアリ、今ノ世ニ入作田ト云モノヽ類ナリ 田令ノ義解曰、「公田一年寶、春時取」直者爲」質也、與」人令」佃、至」秋輸」稻者爲」租、即今所謂地子

令、輸,五分之一、若惣,計國內、不、滯,十分之九,者、勘出令、塡、但不、堪,(佃田、聽、除,)十分之二、其 主税式 1、「凡公田獲」稻、上田五百束、中田四百束、下田三百束、下々田一百五十束、地子各依"田品"、

海袋客卷二十

人民之乏い並宜、減、半」トアリ、 コノトキ二丈六尺ヲ半介ニセラルヽト見エタリ、日敷ノコトハ令ニ替

ルコトモナカリシト見エタリ

四町成、疋、長四丈、廣二尺半、絁二丈、二町成、疋、長廣同、絹、布四丈、長同"絹絁"、一町成、端、別 日本紀孝德天皇大化二年詔、「罷」舊賦役、而行,田之調、凡絹絁絲縣、並隨」郷土所,出、田一町絹一丈、

同 : 絹絁、絲八兩、綿一斤、布二丈六尺、並二丁成 "約屯端、端長五丈二尺、廣二尺四寸、望陀布四丁 牧"戸別之鶮"一戸皆布一丈二尺、凡調副物頭贄、亦隨"郷土所"出」トアリ、コノトキハ田ョリモ調ヲ收 稍施八尺五寸、六丁成、疋、長五丈一尺、废二尺二寸、美濃施六尺五寸、八丁成、疋、長五丈二尺、废 メラレシナリ、其後改メラレシト見エタリ、賦役令曰、「凡調絹絁絲綿布、並險"郷土所。出、正丁一人、

絹絁等ノ代リニ納ムルナリ、又調ノ副物ト云モアリ、コレモ「正丁一人紫三兩•和三兩」ナドアリテ、其 成、端、長五丈二尺、廣二尺八寸、若輸|雛物|者、鑛十斤、鍬三口」ナドトアリテ、其外種々ノモノヲ、

外種々ノ物ヲ上ルナリ、コレモ「次丁二人、中男四人、各同。|一正丁。」ト見エタリ、又コレヲ出サヌモア

人•奴婢:」トアッ1、皆唐ノ法ヲ模セラルトイヘドモ、店ョリハコトノ外衍易ニシヲ事輕シ、古ノ盛ナリ リ、戶令ニ、「爲"不誤戶、不課睄"皇親及八位以上、男年十六以下、幷蔭子・耆・癈疾・篤疾・妻・妾・女・家 シ時、上下相安ジテ無爲ノ治ヲ樂ムユヘンナリト、制度通ニモ云ヘリ

納ルトキハ、今ノーツ取ニモアタラズ、七分五厘一糸ホドナリ、如、此租薄キコト故、皆力田シテ収實 ザレバ、如、此ハカタシ、三百六十歩ヲ水戸領ノ上田十三ノ盛ニシテ高一石五斗六升ナリ、此租一斗一升 シラ米六斗二升四合、籾エシテ一石二斗四升八合、水戸ノ延米•口米ヲ加フルトキハ、籾三俵一斗六升 モ多カリシト知ラレタリ、況ヤ文武天皇ノ減ジタマヒシ後ハマス~~輕ク、五分九厘餘ノ取ナリ、今高 一石五斗六升ノ地、爷!如〃煮二石五斗ヲ得レバ、籾ニシラ七俵 四六 一斗八升ナリ、此租四ッ取ニ

#### 庸

九合ナリ、今ハ四公六民ホドノ見アヲナリ

役,並不、得、過。四 十 日、次丁二人、同。一正丁ご制度通曰、右ノワケハ年二十一ョリ六十マデョ正丁 二丈六尺一端ト取ナリ、又十日正役ノ外、加役三十日ニ滿ルトキハ、租幷ニ調トモニ発ズ、三十日: 者布二丈六尺,一日二尺六寸、須"留使'者滿"三十日,租關俱免、役日少者、計"見役日'折免、通"正 髀折発ナリ、正役加役通ジラ四十日ニ過ズ、次丁・六十以上ノ者又い病人ニラ、二人合セラ正丁一人 ノ役ヲスルナリ、然ルニ「文武天梟慶雲三年、准॥今正丁「歳役庸布二丈六尺、常欲、輕"歳役之庸「、息。 タザレバ、一人前ノ租調ヲ三十ニワケ、其一分ヲ一日トシテ、加役ノ日數ヲ算用シテ是ヲユルス、所 トシテ、一年ニ夫役十日使トシテ、役ニ使ハザレバ布ヲ取ルヲ庸布ト云フ、一日ニ二尺六寸、十日ニ 日本紀孝德天皇大化二年韶、「一戶庸布一丈二尺、庸米五斗、」賦役令曰、「凡正丁歲役,十日、若須、收,庸

伊勢ノ神能云々検地ニテ天下開

玉露叢曰、延寶七年正月十四日、松平九十郎丹波筋檢地仰付ラルニ付、家臣共ニ白銀・時服等ヲ玉フ、

二月十六日、本多出霎守へ大和筋檢地仰付ラルニ依テ、家臣共へ白銀•時服等ヲ玉フ

遠碧軒隨筆曰、田地ヶ竿ハ六尺三寸ナリ、太閤ノ時ノ間竿ハ六尺二分、延寶五年ノハ六尺一分ナリ

## 租 稅

〔上古ノ時ハイカヾアリシヤ不ン知、後ニ磨ノ制ニ傚ヒ租庸期チ用ヰタマフ、租へ田賦ナリ、庸ハ口賦ナリ、訓ハ戸賦ナリ

### 租

米二石五斗アルトキハ、一坪ヨリ米六合九勺四才ヲ得ペシ、水戸ノ田ニヲハ耕作ニ念ヲ入タルニアヲ 月、遠"使七道、始定"租法ご町十五朿」ト見エタルモノニテ、後人ノ註セシモノナルベシ、制度通曰、コ 紀白雉三年ノ註ニハ、「段租稻一東半、町租稻十五束」ト見エタリ、是ハ續日本紀「文武天皇慶雲三年九 」町者、須」得。|五百朿」也」ト見ユタリ、制度通曰、然ラバ二十五分ノーヲ税シラ少シオモシ、然ルニ日本 十東」、田令モコレニ同ジ、義解曰、「謂"田賦,爲」租也、謂段地獲"稻五十東、東稻春得"米五升,也、即於 日本紀孝德天皇大化二年韶、「凡田長三十步・廣十二步爲」段、十段爲」町、段租稻二束二把、町租稻二 レ三十ニシテーヲ取ヨリモ輕シ、按ニ、古ヘノ一段ハ三百六十步ナレバ、今ノ一段二畝ナリ、コノ取實

目錄ヲ頂戴シテ歸國ノ暇ヲタマフ

延寶檢地 玉滴隱見曰、延實五年三月、 上方筋御仰ノ分近國大名ニ被"仰付" 檢地ノ國々

一山城ヲバ、石川主殿頭•井伊玄蕃頭

一江州ヲバ、戸田左門

一和州ヲバ、本多中務少輔・松平九十郎

一丹波ヲバ、小出伊勢守

河内ヲバ、本多兵部少輔、本多出雲守

攝州ヲバ、青山大膳虎・永井市正・九鬼和泉守

泉州ヲパ、岡部内膳正•石川主殿頭

「播州ヲバ、松平日向守•松平大和守•脇坂中務少輔

一近鳥ナバ 木下淡路守

一備中ヲパ、水谷左京亮

右ノ検地、 常御代延寶八年二、何ノ國ニモ不」發返シ被」下候ト也

延寶五年三月ョリ、御領ノ分不、殘檢地被。仰付,也、但是虛說ニラ、和州一殴計御免ト云々

殷政座右卷二

Digitized by Google

聞工 シヲ、 今代世ノ位ヲ以テ計ルニ、凡七十八萬斛ヲ得 アタリ

筑前續風土記曰、和名抄、 筑前國田一萬八千五百餘町、延喜式• 和名抄二、筑前國正稅公廨各

二十萬束、合四十萬東ニ五升ノ米ヲ得レバ、現米二萬石也、天文繩三十三萬五千六百九十石、 小早

川秀秋領田畠町數二萬九千六百九十三町餘、田畠高三十萬八千四百六十一石、領除之福 方、及怡土郡公領唐津領迄ニハ、田圃凡五萬町成ペシ、福岡領田畠髙五十萬二百九十九石八斗八升 岡秋 月 直

才覺アリ、慶長ノ頃、長政公國中田圃ノ廣狹ヲ改メ計リ玉ヒシトキ、嘉摩穂波等ノ檢地ノ役人ニ功 内畠高九萬三百十九石九斗四升餘ナリ、筑前大養院住持功傳、山野田圃ノコトヲ知リ、數量

傳ヲ加ヘラル、秋月領ナドニ今ニ功傳竿ト云アリ

立齋舊聞祀曰、慶長元年筑前ヲ始、九州悉撿地ヲ仰付ラレ、其年ノ正稅ヲ悉皆御倉ニ納置ヲ、

檢地

後當ル年貢ヲ給主ニ渡シ、碊ル米ハ御用米タルベシト定ラ n

肥後 佐々傳記曰、天正十五年六月、秀吉公肥後國ハ佐 一々成政 = 賜リヌ、成政ツクヅクト思案シ ケル

打セ、是マデハ何町何反トイ ハ、當國ハ數十ヶ年守護トラモアラザレバ、國中ノ田畑ヲ檢地スペシトラ、生駒小千ト云モノニ竿ヲ ヒシヲ、何石ト究メケル、土俗傳ヘテ生駒竿ト云フ、一反三百六十步

ナ リ 秀按ニ、コレラニテ天文観

薩·隅·日

戴恩記曰、太閤御所九州陣ニ、薩摩國ノ檢地ヲベ此幽法公ニ仰付ヲル爾療ナリ

美

殷政座右卷二

郷ニテナ谷衆郷ヲ入ルヽ、百姓共强ニ訴訟スルヲ、大谷衆權ツヨク、三人ハ斬伏セ、五人ヲ禁メケ ル故一揆起リ、大谷衆五六十人打殺ス、上杉衆奮戰シラ、討捕首千五百餘級、翌年春マデ由利偏北

所々ノ經界ヲ糺ス、利家モ一揆ヲ鎮メ奥州ノ撿地ヲ沙汰ス

太閤記曰、今度御退治之國撿地爲、可、被"仰付、秀吉公至"會津,有"御動座,ラ、淺野彈正少窮•石田

後野考譜曰、奥州退拾ノ後、國ノ撿地ノ事アリ、其中ニ長政公撿地ニ預リシ所ハ、今ニ其恩ヲオモ 治部少輔奉行トシテ出タレシガ、漸撿地モ出來ズ

フト也、伊達領ニハ賦斂ノ過不及アル故ニ、長政公撿地ヲ究テ其秩ヲ改メラル、今ニ至リテ仙橐ハ

此改ヲ要トス

關原軍訛曰、慶長三年、其後ニ長東ハ、越前ノ撿地仰付ラレ罷下ル

若狹守護代配曰、天文繩八萬五千三百十石餘、慶長十年巳、若州撿地斛高八萬五千百七十四石

七斗八升二合九勺

土佐(土佐遺聞曰、慶長ノ頃、一國悉ク地撿セシ地撿帳百餘卷アリ、其後籠宗全ト云算者國中ノ點撿 麁末ナリ、私ニ仰付ラルベシ、一萬石ノ地ヨリ千石ヅッ打出スペシトラ、先己ガ住居ノ邊ヨリ始メ シニ、近邊ノ鄕民コレヲニクミ、宗全ガ家ニ火ヲカケ燒殺セリ

周防·長門 蕃翰譜毛利譜曰、寬永ノ初、秀元マヅ周防長門ノ地ヲ丈量ス、ハジメ兩國ノ租入三十七萬

5

水戸領、寬永十八年ノ檢地アリ

美濃 創業記曰、慶長十四年七月下旬ョリ美濃國有!檢地!

飛州志曰、 **金森氏時三萬八千石、上山ニ移ルニ及デ、** 大垣城主戸田采女正氏定ニ命じ、元祿七

年田畑樫界ヲ正シ、戸籍ヲ改メ四萬一百五石餘ト成レリ

下野 編年集成日、慶長元年秀吉淺野長政ヲ以テ、宇都宮阚綱ガ常陸• 下野兩國ニ於テ、十八萬石ヲ

書出セシ領分撿地セラレケルニ、三十萬石ニアマレリ、剛綱ガ僭上押領ノツミヲ稱シ、

備前國へ配

流シテ領知收公セラル

宇都宮系圖曰、下野國本領普繩七十五萬石、大帳記、之、慶長三年、國網領知被11召下野國者五十五萬石少

日光神領除」之、常陸ノ內笠間•武茂•馬頭•小貫•深澤、上野內小栗、奥州若松領

內橫川、下總內關宿、總而七十五萬石也

餘、其內那須領、

奥羽 正少剪•石田鉛部少離•大谷刑部少輔三手ニ分、 小田原即•北條盛衰龍•關八州古戰錄並曰、 奥羽 關白家奥州マデ御支配、 ノ檢地ヲ改メタマフ 黒川マ デ御下向也、 淺野彈

武家間談• 楊年集成並曰、天正十八年八月、奥羽兩國,監使三好中納言秀次也、 則石田淺野奉行

刑部ナリ、景勝羽州ニ打入、或ハ城々ヲ請取人ハカキ上ヲ設ヲ籠尷、 段々田畠ヲ改メ正シ玉フ、六 テ、利家卿奥州五十四郡ヲ改メテ撿地ヲトゲ玉フ、出羽國中十二郡ノ撿地景勝卿承ヲ、撿使ハ大谷

編年集成日、天正十七年、神君攀•遠•駿•甲•信五州ノ田島經界廣狹ヲ糺サル

常陸 モノアリ、石田治部少輔奉行藤林三右衞門トアリ、又山田勘十郎トモアリ、田政考證ニモ云ヘリ、 天正軍記曰、太閤御撿地常陸國五十四萬石、事職業等秀按ニ、今民間ニ文藤三年ノ撿地帳ヲ巌ス

叉木葉下村ニ慶長三年牛丸兵左衞門撿地帳アリ、コレハ佐竹家臣ナリ

當代年錄曰、慶長七年八月、佐竹領撿地アリ、知行高ヲ改繩ヲ入べキ由仰付ラル、御代官奉行衆帝

ナシ、熊獺目代袴善兵衞殊ニ酷吏ニテ、少シモユルミナシ、 付ラル、熊巌内•修理内ニ功者アリラ、神祉•佛閣•山林•古跡悉打ツメタルニヨリ、土民ナンギ申計 コレニョリ入水スル僧モアリ、又佛殿

二火ヲカケヤキハラフモアリ、善政ニアラズト人皆申ケリ

州〜打入、此國古來ョッ久敷繩打ナシ、奉行ハ內藤修理亮・島田次兵衞・長谷川七左衞門・伊奈熊藏仰

所領御撿地アルベキトラ、長谷川七左衞門•伊奈備前守•島田治兵衞•内藤修理四人ニ撿地仰付ラル、 那須配日、 佐竹モ常陸ヲ召上ラレ秋田へ遣サレケリ、 時ニ慶長七年壬寅七月ノホナリ、家康公右ノ

常陸•下總•陸奧國合テ二百二十一萬石トゾ記サレケル

増井正宗寺所藏ノ古書ニ、義宜水戶居城領地之高ト云ヲ載ラ、米ニシラ五十萬貳百卅一石三斗二升 リ、氼ニ慶長九年家康御繩之時七十五萬三千六百石、常陸十一郡之高

農

政 座 右

卷二

武家閑談曰、稻葉藏人通義藩論講,勢州多氣郡岩手城二萬千三百五十石 五十七石1 ヲ領シ ケル ガ、 文

卍三年に撿地有テ、二萬五千七百石トナル

陽復配曰、秀吉公ノ神德モ重ジタマハズ、神郡ヲモ撿地シタマヒシカバ、度會郡サへ半バ他領トナ

リヌ

縄年集成曰、文祿四年乙未六月、秀吉諸國ノ田畠悉ク撿地シ、餘分ノ賦稅ヲ取公セラルベキ旨命ア 9、勢州ヲ撿地シケルガ、先達テ兩大神宮ノ御神領ヲ悉ク勘落セラル處ニ、 剰へ相残ル宮川ノ內四十

撿地 ケ村ヲモ撿地ヲ遂ントス、尼孝藏主ガ膝ヲ枕トシ、秀吉睡ラセラルヽ所ニ、神慮殊ニ憤ラセ玉 スペクンパ命ヲ斷ントノ靈夢ヲ蒙リ、眠覺ヲ後徧身汗水ニナリテ鶩キ、急ニ羽暋ヲ勢州ニ飛セ、 ヒテ、

其コトヲ止ヲル、是ヲ以テ彼四十ケ村ハ、後世ニ至テ穀高ノ沙汰ナシ、葢本朝諸國一統ニ撿地ト云

コトハ、往古ヨリ會ラナシ、文祿四年ノ撿地高ト稱スルハ、此時改メ出ス所ナリ

勢陽雜記曰、秀吉撿地高五十九萬六千三百三十石六斗八升八合也、大神宮領ハ代々改ザル例ニマ

力

セノゾキ玉ヒヌ

尾張 力 太閤記曰、秀次公天正十七年秀は『、十九撿地仰付ラル、尾州幷西三州北伊勢ノ内ニテハ、萬石減 **共露悔玉ハズ、欲心ニ溺レテ天下ノ法ヲミタラン君ニハナカリキ** 

創業記曰、慶長十四年正月廿三日、大御所右兵衞主淸須へ御着、去年秋被」當」竿時、高六萬石減ジ

シ改」之玉フ、天文縄ト土民ノ云ハ、此時ノ事ナリ野氏文書ニモアリ

筑前線風土記曰、天文十二年於ラクケニャ日本國中每國知行高ヲ記シ、其簿ヲ將軍家ニ献ズ、是ヲ民俗

ニハ天文ノ縄ト云、筑前國三十二萬五千六百九十石ト記セリ

按ニ、此時足利氏ノ號令天下ニ行ハレズ、此事アルベシトモオモハレズ、疑シキコトナリ、秀吉事

不審ナリ、サレド秀吉以前ニモ、其事ハアリシヲ、取用ヰテ天下ニ行ハレシモノナルベ

祀ハ、由己當時ニアリテ祀ス所ナルニ、天文ニ其事アランニハ、四十年ニ過ズ、コレヲ云ハザル

大和 多聞院日記曰、天正十五年八月朔日、去年檢知ニ無禮ヲ仕〃ル曲事トラ、 國中庄屋衆卅七人籠

者了

和泉 淺野考譜日、 泉州ノ檢地へ、秀吉自身被「相正」處、一郷ノ土民悉ク出不審ヲナス、依」之長政公

命ジラ再ピ改メシムルニ、僅ナル鄕中ニテ三千石改出シタリトイへドモ、土民正直ノ道理ヲ威ジ

テ、賦斂ノ倍事ヲイトハズ

伊勢 服部釆女•羽柴下總守七組ニテ撿地シタマヒケル 木造配曰、文祿三年御撿地ノ時、伊勢ハ朽木河內守•岡本下野守•一柳右近•新庄東國•一柳監物•

**慶政座右卷**二

Digitized by Google

秀吉郵記曰、「天正十三年、此先數十ヶ國遂"檢地、昔之所務帳過"一倍、當年亦踏"分田地、土民百姓不 ナラン歟、 被、造。使者、宜、造。戸籍、幷校。田畝、」トアリ、注ニ、「謂、檢。覈墾田頃畝、及民戶口年紀、」ト見エ、然ラ 、頌人衆、汝等之、任、皆作"戸籍、及校"田畝'其園池水陸之利、奥"百姓,俱」ト見エ、又「於"倭衂六縣・ 豐臣秀吉ニ至リテコソ、天下ノ田皆檢地アリシカバ、毀譽ノ言モ少ナカラズ、其譽ル者ハ、 リアリシコト成ベシ、其後アリシコトヲ聞ズ、太田文ナド云モ、其國々ヨリ書出セシモノ

修"理伽藍'遺"舊規'者也」トイヘリ、毀ル者ハ、太閤記曰、此君ハ日本之賊鬼也、檢地ヲシ侍リテ萬人 寺社領「者、蕁「佛神之由緒、可」用者用」之、可」拾者拾」之、然五山十刹會下叢林、其外靈地名山者、 下所作、恭罄如、從、目、自他無"入組"、限、繩打、之、故國無"堺目之相論"、民無"甲乙訴訟"、於"諸國之 國界,其後聖武朝行悲菩薩、以"三十餘年之勞,定"田地之方境,爾來雖」有"增減、無"改」之者,今也殷 \接\私、又如\不,及"飢寒、勸"辨之'以"五畿七道圖帳、作"一枚鏡,照"覽之、忝成務天皇六年、始分"

デモ聞エテ、 ヲ惱シ、兆民ヲセダゲシボリ取ヲ、其身ノ榮耀ヲ盡セリナド云ヘリ、其外ニモ見エタリ、此事異國ア 兩朝平攘錄ニ、秀吉ノ事ヲ記シテ、「卽將。田地「丈量起」税」ト見エタリ、コノ後檢地ノコ

ト多クアリ、管見ノ及プ所左ニアグ

天文繩 ヲ以可。言上。由ヲ仰下サル、仍ヲ國々知行ノ地自領他領トナリ一國切ニ龍ス、 若狹守證代記曰、天文廿二年、將軍義輝公國々ノ守護人ニ被"仰付、國々ノ所領ヲ糺シ、日記 日本國中知行高寄、

段ト 十段ヲ一町トス、七十二歩ヲ一代トシ、 五代ヲ一段トス、然ラバ一代ハ二畝ナリ、 代匠記

モ、五百代小田トハ、二畝9代トイフ、日本紀ニハ、頃ノ字ヲモ「シロ」トヨ アメリ

河內石河郡形浦山碑曰、「淨原大朝廷大辨官直大貳釆女竹良郷所"請造,墓所、

ヲ好古小錄ニ釋シヲ、方五尺爲。一歩、四十代ハ二百步

爲"一町、宮歩今無"此名、常"以"六步"爲"一代、稱"十代,者二畝也、五十代者一段也、五百代者一町

律原發揮曰、「古者以"方六尺,爲"一步、七步二分爲"一代、五代爲"一畝、云中十畝爲"一段、三百六十段

也」ト、コレヲ駁シヲ三十六步ヲ一畝トスルコトハ、古ニナキコトナリト分田備考ニ云ヘリ、然レドモ

岩松方公田四十八町廿五代ナド云フ多ク見エタレバ、其比マデハ行ハレシモノト見エタリ、輶軒小錄 朽木文書ニ見エタルモノ、前ニ云ヘルガ如シ、右ノ如ク諸説アレド一定セズ、正木文書應永中ノ物ニ、

ニ、播州宍栗邊山ヨセノ村ニハ、今ノ一町一反ト云フツモリナク、一代ト有コト有テ、廣狹同ジ

カラ

九代(六十四坪四尺八寸一畝二十八步余)十代(七十二坪三畝也)二十代(百四十四坪四畝也)、三十代(二百十六坪六畝也)、四十代(二(三十六坪一畝也)六代(四十三坪一尺二寸一畝七步余也)、七代(五十坪二尺四寸一畝十四步余)、八代(五十七坪三尺六寸一畝二十一步余) ズト云トアリ、恐ラクハ古ノ形ノ遺リシモノナラン、四寸)三代(二十一坪三尺六寸)四代(二十八坪四尺八寸)五代ズト云トアリ、恐ラクハ古ノ形ノ遺リシモノナラン、玉石鎌抄引示鳥1日、一代(七坪一尺二寸也)二代(十四坪二尺

代(二百六十步一段也)百八十八步八畝也)五十

地

政 座

右

檢地ノ事、日本紀孝德天皇大化元年、詔"國司等,曰、「方今始將」修"萬國、凡國家所」有之公民、大小所

コ<sup>.</sup>

形浦山地四十代ト、

Ħ 緸 游教書卷二十

リ、今ニ至ッテ郷村ノ名ニ東條•西條ノ名アリ、又古文書ニ 某條ト云フコト 多クアリト云へリ、又蓋 六町ナリ、里ト云モ同ジコトニテ、竪ト横トヨリ積ル迄ノカハリ也、古へ田地ヲ分ツノ定法ト見エタ 簪餘錄ニモ云ヘリ 又是ヲ北ヨリカゾへ出テ一條二條ト云フ、毎"一條,ニ又方一町ノモノ三十六箇アリ、幅一町ニ長三十

三代格曰、令前租稅、熟田五十代、二百五十步爲"五十代」

代ヲ一反トスル積リナレバ、二十代ハ百四十四歩、三十代ハ二百十六歩、四十代ハ二百八十八歩ナル ヲ、落字顚倒誤リシナリ、「式云代頭也」トハ、「或云代頃也」ノ誤リナラント云へリ 十代爲"一段'式云、代頭也.]トアリ、田園類說分田備考ニコレヲ解シテ曰、七十二步ヲ十代トシ、五十 拾芥抄注曰、「七十二步爲"十代、百四十步爲"廿代、二百六十步爲"三十代,二百八十步爲"四十代、五

十二步、五百代謂。一町,也一町租五百束 一條禪閣令抄云、俗謂"二段,曰"百代、謂"一段,曰"五十代、爲無五十束故也'廿五代爲"段半、十代謂"七

御抄ニ「ソシロ」ハ、シロハ田ニアルモノナリトパカリアリ、袖中抄日バソシロ」ハ十代也、一代ハ 萬葉集坂上郎女ノ歌、「しかもあらねいほしろをたをかりみたり、 出廬にをれはみやこむもほゆ」八雲 段ナリ、然レバー町タルベシトアリ、年山記聞ニ、西山公ノ説トラ、三十六歩ヲ一畝トシ、十畝ヲ

를

リ、雑令ハ路程ノ法ナリ、「三十六町爲。「一里」」ト云ハ、田地ノ積リナリト云へリ、コレニテ知ルベシ、 嫌令曰、「凡度、地五尺爲、步、三百歩爲、里、」拾芥抄曰、「三十六町爲。一里ご制度通ニ、里ト云コト三ア リ、戶令ニ\「以。五十戶。爲。。一里。」ト云ハ、土地ノ廣狹ニカマハズ、家敷ヲ以テ云フ、在所ヲ立ル名ナ

今ハ一町ヨリ上ノ名目ヲ立ズ、故ニ里ノ名ナシ、下ノ條代モ同ジ

孟子曰、方里而井、井九百畝

王制曰、方一里者、爲。田九百畝、鄭注、一里三百步

制モ唐ノ法ニ因ル、公羊疏ニ同ジ、宋ノ謝察徽ノ算經ニ、「步ハ方五尺也、里ハ三百六十步」ト、字彙 三百歩ナリ、故ニ三百歩ヲ一里トス、字彙、三百六十歩爲。一里・ハ、後世ノ事トシルベシ、 秉燭譚曰、「公羊傳疏、古六尺爲」步、三百步爲」里、」字彙、「路程以"三百六十步,爲"一里,」ト、本井田 リオコル、孟子曰、「方里而井、井九百畝」ト、百畝ノモノ九ツヲ井ノ字ノゴトクスル時ハ、一面 本朝

條

同ジ

」例ニ、制度通曰、「右ノワケ令文ニ見エズ、其後ノ制法」ト見エタリ、是今ノ三十六町一里四方ノ處ヲ、西ョ陰」歯制度通曰、「右ノワケ令文ニ見エズ、其後ノ制法」ト見エタリ、是今ノ三十六町一里四方ノ處ヲ、西ヨ 拾芥抄、「三十六里爲。一條、條起、從、北行。於南、六條, 里起、西行。於東、六里, 町始、艮終、乾、 リカゾへ始テ一里二里ト云、毎"一里;方一町ノモノ三十六箇アリ、然レバ幅一町ニ長サ三十六町也、

收ムルモノヲ地頭トモ云ヘルナルベシ

小學、朱仁軌曰、「終身讓」畔、 不」失"一段」」ト、コレモーシキリト云コトカ、猶可」考

町

タルナリ、漢ニハ田地ニ町ト云コト遂ニ見アタラズト、制度通ニ云へリ、和名鈔ニモ「町和名末知、 エタリ、今ニ至リテコレニ易ルコトナシ、但今ノ一段ハ三百步ナレバ、町モコレニ從テ三千步ニ減ジ 文モコレト同クシテバガー步者三千六百」トアリ、拾芥抄ニハバー段爲。|一町頭イ十段爲。|一町積、」ト見 日本紀安閑天皇元年ニ、「良田肆拾町」ト云文見エ、孝徳天皇大化二年ニハ、「十段爲、町」トアリ、田令ノ

蒼頡篇云、町田區也」トアリテ、何ホドヲ町トスト云コトハ見エズ

之地、一夫爲」町、九面而當。一井」也」・アリ、本朝町段之名是ニ出ルナルベシト、制度通ニアリ、 左傳祭襄公二十五年曰、「町原坊杜注、 隄防間地、 不」得,方正如,井田、 別爲,小頃町二賈逵曰、「原防

又左傳疏說文曰、「町田踐處曰、町、」史游急就篇云、「頃町界畝、 是町亦頃類、 故連言、之也」 - 、コノ文

栗燭談ニモ引ケリ

町段ノコト和漢相似タリト、玄同放言ニハ云ヘリ 正字通、「町字下引』區種法,日、一畝之中、地長十大方爲』十町、町間分"十四道,通"人行,」トアレバ、

里

青藤山人路史曰、二百五十步、古田一畝#存以下除:倭名

舜水文集日、二百四十步為"一畝

#### 段

五歩爲||一段|||ト云ヘルハ、傳聞ノ訛ナルペシ、按ニ、拾芥抄ニ見エタル「三十六歩爲||一段頭||ト云フ、 ズ、一シキリヲ段ト云ハ、後世ニモ多ク見エタリト云ヘリ、海東諸國記ニ、「凡計」田用"日本町段、六十 知 竿ヲ縮メシナリト云へリ、鈐錄ニハ、古へ六貫一疋ト云フ軍役アリ、田六千坪ヲ一貫トス、三百坪ヲ 心得ガタキコトナリ、思フニコレ三十六歩四方ノ地ヲ、小口ョリ見テ一段頭ト號シ、コレニテ兵粮 分田備考ニ 十」トアリ、拾芥抄ニハ、「凡田三十六歩爲』一段頭(註、三百六十歩爲』一段積.」トアリ、然ルニ地方問答 日本紀孝明天皇大化二年詔、「凡田長三十步、廣十二步爲、段」トアリ、令モコレニ同ジ、「方一步者三百六 9、文祿、豊臣秀吉改メテ、三百歩ヲ以テ一段トスト云ヘリ、明良洪範ニハ、コレ長東大巌ガ奸智ニテ、 一段トシ、三千坪ヲ一町トスレバ、二町六貫ニヲ積リ安キ故ナリト云へリ、田園類說コレニ從ヘリ、 ルベ 注進ス、 此時ヨリ三百坪ニ改メ直ストアリ、何レノ道ニモ今ノ三百歩ヲ一段トセシハ、秀吉ノ時ト 制度通ニ、段ノ字、今反ノ字ヲ用ユ、段ノ草書ナリ、 ハ、御遺狀百ヶ條ニ、郡國所領ノ高ハ、文祿元年大河內淺野ガ割付ノ通リ、禁裹ノ惣政所 コノ段ト云コトハ、漢土ニハ見アタラ

農

政座右

卷

當,,今四十一畝、古者二畝半、當,,今一畝十步,

按、勸農固本錄曰、周ノ一畝ハ十歩四方ニシテ、一歩ノ物百ナリ、日本ノ法ニシテ一畝七分八厘

餘ナリ、髙ニシテ一畝ヲ一斗ニツモレバ、一斗二升六合二勺餘ナリ、紫芝園漫筆曰「古者一畝、

當"今五十一步六百二十五分步之五百二十五、五畝宅、當"今二百五十九步六百二十五分步之二百.」

トアリ、是モ周尺ニョリ異同アルペシ

事物紀原、顧野王曰、秦孝公以,,二百四十步,爲,畝、今又二百四十步也、靑齊諸部、又以,,三百六十

弓,准,之、則其一畝當,今四分弱,耳、古之一夫百畝、當,今四十畝,耳 今時俗語曰、横十五竪十六、一畝田穩々足、羔以"十五,乘"十六、正是二百四十、若"古之百步、以"今 明董穀碧里雜存曰、畝法古今不」同、漢書鹽鐵論曰、古以"百步,爲」畝、漢高帝以"一百四十步,爲」畝、

杜氏通典曰、開元二十五年令、田廣一步、長二百四十步爲、畝

唐六典曰、凡天下之田、二百四十步爲、畝、杜祐謂自 "秦漢,以降、即二百四十步爲、畝、非 "獨始"於

國家、盖具,,令文,耳

十步

倭名魦引"唐令, 曰、諸田廣一步、長二百四十步爲,畝、畝百爲,頃、今按、頃今之法六町六段二百四

レー段ノ地ヲ六等ニ分チシナリ、二六十步ハ百二十步、三六十步ハ百八十步、四六十步ハ二百四十步、

ラルナリ、元六尺爲¸歩ョリ組立シモノナレパ、三百六十歩ヲ六々ニ分ラルナリ、理リアルコ 五六十歩ハ三百歩、六六十歩ハ三百六十歩、コレ今ノ世ニ一段ヲ十畝ニ分テル如ク、一段ヲ六等ニ分 トナリ、

今ハ段ノ地三百步ニ滅ジタレバ、コレヲ廢シテ十畝ニ分チシモノヲ用ヰシト見エタリ、古歩ノ姿タマ

越後ニ遺リシモノアルヲ見テ、知ラザルモノ紛紜ノ說ヲナセシモノナラン

ズ、類説又曰、石髙ニ成リ起レリト見エタリ、何レニモ古へハ無キ名目ナリト、秀按ニ、 和爾雅• 田園類說並曰、「三十歩爲」畝、」制度通曰、 一段ヲワリテーセト云フ、何レノ頃ョリ始ルヤ知ラ ラ、注ニ、此内九畝十八分ハ字谷口、十八分字同谷口トアリ、サラバ三十六歩ヲ一畝トスルコト、 ルニ似タレドモ、朽木文書寛正二年ノ竇券ニ、一段二畝ト云フ見エ、同六年ノ文書ニハ、壹段トアリ コノ説可ナ 其

頃ョリアリシトミエタリ

事物紀原•杜氏通典曰、皇帝始立、步制、畝、是田以、畝計、起、自:軒轅,也 漢書食貨志曰、古者建」步立」畝、步百爲」畝 制"農田百畝、百畝之分、上農夫食"九人、又曰、古者百畝、當"今東田百四十六畝三十步。

孟子大全、金仁山曰、古所」謂畝、其廣六尺、其長六百尺、是爲"一畝、若以"今大步」計、則古百步、

慶 政 座 右 卷二

Ħ

孟子說解曰、古步周尺八尺、是漢尺六尺四寸也、漢以"周尺六尺四寸'爲'步、是五尺一寸二分也

唐六典曰、凡天下之田、五尺爲,步

宋謝察徽算經曰、步方五尺也 按、制度通曰、開元通寳ノ銭ヲ八分ト積ルトキハ、唐ノ時ノ一步ハ、今ノ六尺一間ニ合セテ短シ - 制度通

舜水文集曰、敝邑六尺爲、步、如,今百工之尺,

清俗記聞曰、一步ハ、今ノ小尺ニテ六尺四寸ナリ、小尺ハ即此方ノ曲尺ト同

距「爲「一歩、六十五歩爲「一段、十段爲「一町、一段准「我五十負」」トアリ 朝鮮ノ申叔丹我邦ノコトヲ記シタル海東諸國記ニ云、「計、田用。日本町段、 其 法 以。中人平歩焖足柎

大歩•小歩•半歩ト云アリ、地方問答曰、田畑反歩ヲ大歩•小歩•半歩ト記シタル水帳アリ、大歩ハ二百

歩、小歩い百歩、半歩い五十歩ナリ、或云、越後蒲原郡ニ反別ヲ大歩•小歩•半歩ト用來ル所アリ、是

年溝口内匠頭檢地ナルヨシ、然ラバ古來ノ大•小•半ニテハナク、承應中ニワリアヒセシナルベシトア ハ三百六十歩一反ノ積リニテ、大ハ二百四十步、半ハ百八十步、小ハ百二十步ト云フ、コレハ承應三

帳副日記」ト云アリ、其中ニコノコトヲ記シテ六十步ト云ハ、足敷六十也、小ト云ハ二六十步也、半ト リ、秀按ニ、承應ノ定ニハアラズ、古昔ヨリ大•小•半ヲ用ヰシナリ、鹿島文書「元德二年、大賀村檢注取

云ハ三六十歩也、大ト云ハ四六十歩也、三百歩ト云ハ五六十歩也、一段ト云ハ六六十歩也トアリ、コ

**農政座右卷二** 

東諸國記ニ、「凡計、田用。旧本町段、 其法以。中人平歩兩足相距。爲。|一歩。」トアルハ、傳聞ノ訛リナラン ヲ取リシモノニテ、歩ノ定メトハ云ヒガタシ、歩ノ敷ハ古今六尺四方ニ定マリシモノト知ルペシ、海 初心集、近代棹段々短クナリ、六尺三寸・或六尺二寸・六尺ナリ」ト云ヘリ、是等ハ皆撿地ノ時、竿ニ緩ミ

周語曰、夫目之祭」度也、不」過"步武尺寸之間、註、六尺爲」步、賈君以"半步,爲」武

王制曰、古者以"周尺八尺,爲\_步、今以"周尺六尺四寸,爲\_步

新語集解曰、司馬法、六尺爲'舟 論語集解曰、司馬法、六尺爲'舟

孟子說解曰、每:,一舉,足曰,跬、跬八三尺、再舉,足曰,步、步六尺

歷史網鑑、趙陂相如曰、五步之內、臣請得,以"頸血'濺,大王"矣、注、周尺六尺四寸爲'步 按、勸農固本錄曰、周尺ハ日本ノ曲尺ニテ、六寸六分六厘三分厘之二トツモリ、周步六尺四方ハ、

日本ノ四尺四方ノツモリナリ、紫芝園漫筆ニハ「周尺當。|今曲尺之七寸二分弱\ 古者六尺、當。|今

曲尺之四尺三寸二分、」ト云へリ、其外周尺ヲ云フモノ、多クハ今ノ六寸四分弱ニ當ルト云へリ、猶

考フペシ

叉曰、秦商鞅用、法酷、步過,六尺,者有、罰

始皇本紀曰、數以、六爲、紀、六尺爲、步、注、索隱曰、管子司馬法、皆曰、六尺爲、步

漢書食貨志曰、古者建、步立、畝、六尺爲、步

# 農 政座右卷之二

## 段

即今ノ六尺ナリ、古へ尺ニ大小アリ、土地ノ廣サヲ積ルニハ、一尺二寸ノ大尺ヲ用ヰテ一尺ト云フ、 通ニ、「歩敷唐ニ准ジラ、五尺ヲ一坪トス、今六尺ヲ一歩トスルノ異同アレドモ、土地ノ五尺ト云ハ、 雅令曰、「凡度、地五尺爲、步、」三代格曰、「以"大方六尺,爲、步、」拾芥抄曰·「凡田以"方六尺,爲、步、」制度

五尺ノ中ニテニ寸宛延レバ、一步ニテ六尺ナリ、然レバ令ノ五尺モ、格•拾芥ニ六尺トアルモ、其實

紀通證モ、「天正中復用"六尺,」ト云~り、三器攷略ニハ、「元和以降モ、新田 法ハ「六尺五寸鳥」歩」、地方

形鬪説ニハ、「文祿步法ハ六尺三寸ナリト云ヒ、安齋隨筆ニハ、秀吉ノ時一坪ヲ六尺ニ定ムトシ、

日本

尺三寸第元と「爲"一步,」ト云ヒ、白石退私錄ニハ、六尺五寸爲、歩モノハ、太閤秀吉ノ法ナリト云ヒ、成

ニハ、中古ハ「六尺五寸爲」歩」ト云ヒ、和爾雅ニハ、「日本六尺五寸爲」歩」ト云ヒ、律原發揮ニハ・「本邦六

ハ異ナルコトナキナリトアリ、其外和漢三才圖會• 地方問答• 三器攷略• 日本紀通證• 地方初心集等

農 政 座 右卷之二目次

條 段

租 稅

租

調

地

代

撿

地

畝

段

貢 調

取厘附反取

貫 納

四公六民

畠 永

租

本石納升延米斗立

錢

石

髙 子

夫米夫金

口米口永

運上懸錢

船 賃

> 石盛斗代分米分錢 租 稅

里

町

Ħ

町屋敷ノ類也、又「凡任地國宅無」征」トアリテ、今ノ地子御発ト云ニ似タリ トアリ、注、「廛市中空地未」有」肆、城中空地未」有」宅者、其謂」廛、民居之區域也、里居也」トアリ、

賣 地

不、得、寶地、勿"妄作、主兼"幷劣弱、百姓大悅」ト見エタリ、惜哉令ノ時ニコレヲ改メラレシコト、當時

モ永代賣い制禁ナレド、年季賣又質地ノ流地ナド云コトニナリ、賣買ニ異ナラヌコトニナリシハ、歎

日本紀孝德天皇大化元年詔云々、「有」勢者分"割水陸、以爲"私地、賣"與百姓、年索"其價、從」今以後、

力 ハシキコトナルペシ

農

政

座

右卷之一

===

折、柳樊、圃、J傳曰、樊藩也、圃菜園也、正義曰、郭璞云、種、菜之地謂"之圃、其外蕃雜謂"之閩、故 曰、圃菜園也、」太宰九職:曰、「園圃毓』草本、注云、樹,果蔵,曰、圃、園其藩也、是圃內可,以種,菜、 周禮載師、「以"場圃1任"園地」」トアリ、注、「圃樹"果蔵之屬、季秋於」中爲」場、樊」圃謂"之園(詩日、

宅地

又可"以樹"果蔵、其外列"藩籬"以爲,樊

リト見ユ、田園皆給ハリ、私地ナラヌモノヲ賣買ト云ハ疑ハシキコトナリ、唐ノ例ニ効ヒタマフト見 田令二、「賣"買宅地、皆經"所部官司申牒、然後聽」之、」義解曰、「謂"舍宅之地,也、略學"宅地、田園皆 同、其賣"買倉屋等,者、自須"證據分明、不」可」經"官司,也」ト、コンニョレバ願ノ上賣買スルコトモア ユレドモ、ヨカラヌコトナリ

寶民,始有"契約文書、而得"以私自寶易、故唐之比"前世、其 法 雖、爲"初立、然先王之法、自、此大 有、罪則徙、之、唐却容。遷徙、幷得。自寶。口分之田、方。授、田之初、其制已不、可、久、又許、之、自。 文獻通考曰、唐制、其自"狹鄕,徙"寬鄕,者、得"幷"賣口分永業,而去、 周之制、最不、容,民遷徙、惟

政座右卷一

周禮載師、宅田アリ、鄭注ニ、「民宅曰」宅、宅田者以備"益多"也」トアリ、又「以"廛里"任"國中之地"」

Ī

ルニ何レニシテモ古ルクアリシ文字ナルベシ、然レドモ田令ニモ畑ノコトハ見エズパ只給"園地"者"

隨「地多少」均給」ト見エ、義解ニ、「殖「桑漆「者、必於「園地」」トアリ、詩ノ疏ニ、「闖者圃之帯、故其内「叮

、種、木也」トアリ、サラバ元來水田ノミヲ作リ、宅地ニハ果蔵ヲ樹ル圃アリ、其カコヒニハ桑漆ヲ種タ ルノミニテ、畑作ルコトナカリシユエ、穣日本紀元正天皇元年ニ詔曰「「百姓唯趣」水澤 之 利1 不」知」

陸田之利,云々、宜令、"百姓,彙•種麥禾、男夫一人二段云々」トアリ、コノ時ヨリシテ水田ノ口分ノ如

ク、ワリ付テ作ラセシモノト見エタリ

月令曰、季夏可"以螽"田疇"」正義曰「蔡曰、穀田曰、田、麻田曰、疇

四書通義、仁山金氏曰、按、古人重"黎稷粲菽、種"豆麥,者、作"田疇,也、詩所謂西"東其畝、謂田 齊語曰、井田疇均、則民不、慽、註、九夫爲、井、井間有、溝、穀地曰、田、麻地曰、啼

間作、疄、向、南向、東、視"水土之利,也、古者中土旣平田、但止以"田疇,爲、計

田園類說曰、晉書、「白田收至"十餘斛「水田收"數十斛」」ト、白田ノ二字ヲ一字ニシタルト見エタリ 周禮遂大夫ノ號ニヾ「土地所」宜者、若髙田種」黍稷「、下田種」稻麥「、丘陵阪險種」桑棗「是也」トアリ、

サラバ又高田トモ云ペシ

園地

田令二、「凡給||園地||者、隨||地多少||均給||養解日、「戶內之口、不」論||多少、每人均給、何則殖||桑漆|

Ŕ

テ牧納シ、以前ノコトハ强ク食議ニ不、及コトナリト見エタリ

## 熟田

り、抄曰佃ハ、地頭ノ田ヲ百姓トシテ作り立テ進ズルヲ云、御正作ハ、我ト分ヲ宛作ル田ナリ ヨク熱スル田ヲ云ナラン、庭訓往來ニ「佃御正作之勸農除」迫 地、撰」熱 田」令」下」行種子農料こして

## 不解田

田畑取帳トアリ、其中ニ敕旨田•公田ナドト云アリ、不輸田ト云アリ、一人持ニラ、回り持セザル田地 輶軒小錄曰、津國豐島郡南鄉村春日ノ社殿ニ、太田文ト云傳へタルアリ、其初ニ文治五年御檢注加納

# 陸田 畑島

ノコトナルペシト云へリ

ト蔵、 暎、日本紀「ハタエ」 陸田旣ニ神代卷ニ見エタルコト、水田ノ條ニ云ヘルガ如シ、畑畠ノ字、並ニ漢ニナキ字ナリ、東雅曰、 別ニ畠ノ字ヲ出シテ、一曰"陸田パハタケ」ト讀ムト注シタリ、サレド畠ノ字訓故ノ書等ニ見エ トイヒ、耕麥ノ田ト注セラレタリ、倭名抄ニハ、日本紀師説ヲ引ヲ「ハタケ」

田ナリバ不」耕而火種也」ト云フ説ヲ引ケリバヤイハタ」トイフハ、火種之田ノ義ナリト云ヘリ、秀按ズ

歐

座

右卷

**ズ、コレ俗字ナルベシ、又倭名抄ニ、火田ノ字ヲ出シ、漢語抄ヲ引ラ「ヤイハタ」ト讀ム、唐韻ノ火** 

田

田令゙゙、「凡給゚口分田」云々、易田倍給、」義解曰、「易田者、其地薄堉、隔」歳耕種也」トアリ、一年代リ

地ヲ休ムルナリ

歳,者爲"一易"中田休"二歲,者爲"再易"下田三歲更耕,之 《漢食貨志、田民受》田、上田夫百晦、中田央二百晦、下田央三百晦、歲耕種者爲"不易、上田 休"一

叉代田ト云アリ、漢武ノ時、趙過能爲"代田、一晦三縣、歳代"其處、毎、耨必附、根、根深能"水旱、

十歲之收、常過"縵田,一斛以上、用,力少而得,穀多

上中下下々田

田ヲ上・中・下・下々ニ分ツコトハ、古へヨリアルコトナリ

延喜主税式曰、「凡公田獲」稻、上田五百束、中田四百束、下田三百束、下々田一百五十束ト見エタリ、

**皆ノ禹貢ニ、上中下田各三等アリ、凡九等ナリ** 

東鑑「承元五年七月十一日、下野國中泉庄、有"隱田等"之由、及"本所訴"之間云々」ト見エタリ、郡縣要 周禮、 激人。上地•中地•下地アリ、併々見ルベキナリ 田

錄日、隱田トハ、檢地ノ時ニ地ヲ隱シタルヲ云フ、然ルニ世ノ人心得誤リテ、年貢不納ノ地アルヲ、

호

天子使"大夫治ト之」トアルモノ、コレニ近カランカ

孟子曰、「孔子甞爲。樂田。矣、」朱注、「乗田主。|苑囿芻牧。之吏也」ト、コレモコトニ云ル乗田ノコト也

解田寺田

訛ナルベシ、今御朱印地ト云フモノ寺社ニ賜ハルハ、コノ神田寺田ナルベシ 田令ニ、「凡田六年一班、神田守田不」在"此限"」義解曰、「此即不稅田也」トアリ、守田トアルハ、寺田ノ

通典曰、「圭田者、祿外之田、以供 "祭祀」」

私 田

田令ニ、公私田トアル、義解ニ、「位田•賜田、及口分田•墾田等類、是爲"私田、餘皆爲"公田・」ト見エ

田

外二布薩戎本,田•放生田•敕旨田•公廨田•御巫田•釆女田•射田•健兒田•學校田•賭衞射田•左右馬寮田• 田令ニ、「凡驛田皆隨、近給、大路四町、中路三町、小路二町」ト見エタリ、今コレナキハ闕典ナリ、コノ 飼戶田•賙急田•勸學田•典藥寮田•節婦田•易田•職寫戶田•膂力婦女田•惸獨田•船瀨功德田•造船瀨料田

周禮載師ニ、宅田・士田・賈田・官田・牛田・賞田・校田ナド云モアリ

政座

右卷一

ナドト云アリ、並不、輸、租田ノヨシ、主税式ニ見エタリ

公田、復限"職田、紹興復"職田、金元志官、皆有"職田

田

**免セラル、時ハ收メラル、功田ハコレニ異ナリ** 

左傳傳十五年、「晉於」是乎作,爰田、註、分。公田之稅應、入」公者、爰。之於所,賞之衆、晋語作,轅

田令ニ、「功田、大功世々不、絶、上功傳。|三世、 中功傳。|二世、 下功傳、子」ト見エタリ、位田•職田ハ罷

田ごコンモ功田ノ類ナリ

賜 田

田令ニ、「別勅賜。人田」者、名。賜田」」トアリ、別段ノ思召ニテ賜ハル田ト見エタリ

周禮ノ載師ニ、賞田ト云アリ、注ニ、「賞賜之田」ト見エタリ、又加田アリ、通典ニ、「加田者旣賞」之、

又重賜之田也」トアリ

公田乗田

賃租者、凡乘田限:1一年;實、春時取、直者爲、賃也、與、人令、佃、至、秋輸、稻者爲、租、即今所、謂地子者 田令二、「凡諸國公田、皆國司隨,鄕土估價,賃租、其價送,太政官、以充,雜用二義解曰、「公田者乘田也、

是」トアリ、今入レ作田ト云モノト知ラレタリ、諸國ニ口分田ナドノワリ除リアルヲ、公田ト云ナルベシ 按い雨"我公田こうトアル、公田ニハ異ナルペキカ、周禮ニ、公邑之田」アリ、注ニい「公邑謂"六途餘地い、

즲

石、三十町へ七百五十石、二十四町、六百石、二十町へ五百石、十二町、三百石、八町へ二百石ナリ、 り、耕ス田ノ米ハ皆主人ノ物トナル、今ノ百姓ハ此奴婢ノ類ナリト云へり、何サマ位田・戦田ハ、今領 前ニ云フ如ク物茂卿ノ説ニ、古へ公田ヲ耕ス民ヲ良家トス、是即武士ナリ、私田ヲ耕スモノハ奴婢ナ 町ハ千八百五十石、六十町ハ千五百石、五十町ハ千二百五十石、四十町ハ千石、三十四丁ハ八百五十

田令又曰、「凡在外諸司職分田、交代以前種者入』前人、若前人自耕未、種、後人酬』其功直:」トアリ、職 役ノ所ニ云ル如ク次第アルナリ、コレモ位田ト同ク、獲稲ハ皆收ムルト見エタリ、然ラパ太政大臣正 田令二、「凡職分田、太政大臣四十町、左右大臣三十町、大納言二十町」 - 見ユ、其外、 外官ノ職分田モ、職 主ノ知行トナリ、良民ハ其武士トナリ、其奴婢ノ類今ノ百姓ナランニハ、今ノ賦税重キコトモアヤシ 分田自ラ耕シ收ムルコト是ニテ知ルペシ、主税式ニハ、位田•職田モ輸地子田ノ中ニアリ、心得ガタキ 位り位田•職田、合セヲ現米三千石ヲ得玉フベシ、大抵今ノ一萬石許ノ給分ナリ、餘推シヲ知ルベシ、 ムニ足ラザルベキカ 職分田

文獻通考曰、隋開皇中、始給"職田、又給"公廨田、唐貞觀以"職田,給"逃還貧戶、每畝給、栗二斗、 謂"之地子,十八年、復給"職田、永泰元年、百官請納"職田'充"軍糧、朱眞宗興"復職田、慶 曆 均"

- 頃、唐榭元二十五年令、田废一步、長二百四十步爲、畝、百畝爲、頃、丁男給"永業田二十畝• 口分田 田三十畝、先永業者通充"口分之數、黃小中丁男女、及老男篤疾寡妻妾當」戶者、各 給』永 業 田二十 八十畝、其中別年十八以上、亦依"丁男,給、老男篤疾廢疾、各給"口分田四十畝、寡妻妾各給"口分 畝•口分田二十畝、應、給寬鄉、並依"所、定數、若狹鄕所、受者、減"寬鄕口分之半,其給"口 分 田, 凋鑑載、隋文帝令自"諸王"以下、至"於都督、皆給"永業田"各有'差、多者至"百 頃、少 者 至"三 十

者、易田則倍給

杜氏通典曰、「諧永業田、皆傳』子孫、不、在』收授之限、卽子孫犯除、名者、所、承之地亦不、追 船"田一頃、篤疾滅"什之六、寡妻妾滅'七、皆以"什之二'爲"世業、八爲"口分'人八十郞 歷史綱唐鑑武德七年、初定"均田租庸關法"、丁中之民武者當也、當"强壯之時、二十爲」丁、六十爲」考歷史綱唐鑑武德七年、初定"均田租庸關法"、丁中之民丁者當也、當"强壯之時、中者謂"上下通1"四

正五位十二町、從五位八町、女滅。三分一。」ト見エタリ、コレヲ彼奴婢ニ作ラセ、獲稲ヲ皆收ムルコト 正二位六十町、從二位五十四町、正三位四十町、從三位三十四町、正四位二十四町、從四位二十町、 田令曰、凡位田一品八十町、二品六十町、三品五十町、四品三十町、正一位八十町、從一位七十四町、

- - 見エタリ、奴婢ノ不稅ノ口分田アルハ、コレガ爲メナルベシ、然ラバ八十町ハ現米二千石、七十四

田倍給、」軽解曰、「受、田足,一段,者爲、寬、不、足者爲、狹也、易田者、其地薄堾、隔、歲耕種也、」コノ令 田令曰、「凡給"口分田,者男二段、女滅"三分之一、五年以下不、給、其地有"寬狹,者、從"鄕 土 法、易

ニョリテ考フルニ、タトヘバ匹夫ノ農ナレバ

口分田二段、獲"稻百束、春得"米五石、此租四束四把、米ニシテ二斗二升ナリ

合ノ積リニテ、三石五斗五升引テ殘四石三斗七升アリ、老少ノモノヲ養ヒ、凶年ノ蓄トスペキナリ 合ラ獲|米八石三斗三々」ナリ、其中租米四斗一升、殘米七石九斗二升三々ナリ、二人ノ飯米一日五 口分田一段百二十歩、獲"稻六十六束二分、舂得"米三石三斗三々ご此租米一斗九升ナリ

周禮載師注ニ、半農人ト云アリ、旒ニ、「士工商家受田五口、乃當ュ農夫一人」者」ト見エタリ、カヽル

類モアルベキナリ

家來ナルペシ、賴朝以來鎌倉ノ御家人ト云アルニヲモ知ルペシ、コレガ召使フ奴婢ニヲモ、三分一ノ 又曰、凡官戶奴婢口分田間||此不與"良人,同、家人奴婢隨"郷寬狹'(並給||三分之一:」トアリ、コレ官人タ 口分田ヲ賜ハリ、コレヲ不稅ノ田ニシテ共ニ使令セシムルナルペシ、物茂卿ノ骮ニ、今ノ士ハ古ノ良 ルモノラ優ニスルタメニ、奴婢ノ口分田ヲ不稅ニシラ、 其使令ニ給セシムルト見エタリ、家人ハ官人ノ

孟子衋心篇、「分定故也」トアル、存疑曰、「分者分也、其所」分者即其分也、如」曰。「口分、則以。所」分

民、今ノ民ハ古ノ奴婢ト云ヘル、理リアルコトナリ

、稻爲"水田種子,又因定"天邑君,即以"其稻種,始殖"于天狹田及長田,其秋垂」顯八握、莫莫然甚快

ペシ、其後田ト云モノモアリシト見エ、一書ニハ「天照大神以∥天狹田長田」爲∥御田」」トアリ、一書ニハ 也」ト見エタリ、大神不測ノ神徳聖智ヲ以テ、耕作ノ事ヲ始テ敎へ玉ヒシト見ユ、彼神農氏ノ如クナル

田、素盞嗚尊之田、亦有"三處、號曰"天欈田•天川依田•天口鋭田、是磽地」トアリ 「以"天垣田,爲"御田,」ト見エ、一瞥ニハ、「日神之田有"三處,焉、號曰"天安田•天平田•天邑田、幷此皆良

三皇本紀曰、炎帝神農氏姜姓、斷、木爲、耜、揉、木爲、耒、耒耨之用、以敬,萬民、始敎、耕、故號,神

曰、敎"民耕農、故號曰"神農 五帝本紀曰、軒轅之時、神農氏世衰、註、梟甫諡曰、易稱、庖犧氏沒、神農氏作、是爲"炎帝、 班固

月令曰、孟夏其帝炎帝、正義曰、何胤曰、春秋說文、炎帝號"大庭氏、下作"地皇、作"耒耜、播"百 穀、日"神農」也

成"其農事、故曰"神農 也、民驚則心動、是害"土神之氣,土神稱曰"神農,者、以"其主"於稼穡,正義曰、土神能吐"生萬民, 月令又曰、仲夏毋"發、令而待、以妨"神農之事,也、鄭注、發、令而待、謂,出"徭役之令、以 豫 驚,民

口分田

組頭、何ノ頃ヨリアルヲ知ヲズ、水戶ハ寬永中ヨリ見エタリ、 **外方定明見聞錄ニ、寬永十五年、村々** 

莊屋組頭始ルトアルハ轢り也、其ヨリ前十二年ノ割付ニモアリ

定使い、莊屋ノ駈使スルモノナリ、吉田社文書ナドニ見エタル定使い、定りヲ京師ニ使スルモノヽ如 定 使

シ、正木文書應永十七年ニ見エタル畠五反分錢二百文定使免、又定使給分ナドアルモノ、今ノ定使ノ

如シ

以上、皆村吏ナリ

田 圃

水 田

下ニ語ノ字ヲ脫スルカ、コレハ釋名ニ「田塡也、五稼塡。滿其中・也」トアルヲ云ヘルナリ、說文ニハ、 |倭名妙曰、田倭名太、水田古奈太||釋名云、「土巳耕者爲」田、」漢鈔曰、水田田塡也トアリ、按ニ、漢ノ

萬、顧上生、栗、眉上生、蠶、眼中生、稗、腹中生、稻、陰生。麥及大豆小豆、天熊人悉取持去、而奉 「樹穀日、田、象,四口十阡陌之制,也」+見エタリ、神代卷一書、「保食神賞已死矣、唯有,其神之頂化爲,牛 于\_時天照大神喜\_之曰、是物者則顯見、蒼生可 |食而活 |之也、乃以 | 粟稗麥豆 |爲 |陸田種子、以

1

極 涛观音卷二十

ナルベシ、水戸領ニテ慶長中ハ肝煎ト云アリ、今有ルコトナシ、松藩捜古ニ載セタル慶長•元和古文書 肝煎モ、名主莊屋ノ類ニラ村長ヲ云ナリ、 ハ之 モ多ク ハ名主ト稱スル 由ヲ聞ケリ、〔是ニョレバ、肝腧ヲ砕キ念テ入、身ニ引受世話スルコトト見エタリハ之 モ多ク ハ名主ト 稱スル 由ヲ 聞ケリ、〔岩城志曰、天正年間ノ古文書ニ、走リ廻リ肝ヲ被」可」入ト云ヘルアリ、 ニ、肝煎百姓トアルモノ多ク見エタリ、其後モ他ニテ名主ノ事ヲ、奥州ニハ肝煎ト云ヒ來リシガ、今 肝ヲ煎トハ、猶蔵ヲ刻スト云フ類ニテ、何角苦心スルヲ云

檢斷、正名緒言曰、「檢校裁斷之意也、」按二、太平記六波羅ノ役人二、檢斷ト云見エタリ、又庭訓徃來ニ、 町年寄ノ次ニ、檢斷ト云役人有リト聞ケリ 古元和八年ノ古文書ニ「高倉村撿斷職」ナド云見ユ、コノ子孫今ニ其職ヲ襲ヘルヨシ、其外奥州ニハ今 **檢斷所務沙汰人」トアリ、コノ遺ニテ村吏ニモ名ヅケシナルペシ、水戸ニアルコトナシ、コレモ松藩捜** 

#### 問 屋

問屋、又貨物ノ問屋アリ、 云アリ、寛永元年、小田原村間屋職ナド云モ見エタリ、水戸ニモアリ、驛所ニハ必ズアリ、其外川岸 賦役令ニ、「帳驛子免"徭役,」ト云モノナルベシ、庭訓往來ニ、「浦々問丸、同以"割符,進"上之、任"獻載, 運"送之こトアルモノ、今ノ諸商貨物運送ノ問屋ナルベシ、松藩捜古ニ、慶長十五年ニ、問屋甚之丞ト 何年ョリアルコトナルカ群カナラズ、[人トキ屋ノ亭、又商人道者附屈ノコトアリー]

組

頭

秃

主叉肝煎トモアリ、寬永元年ニ始メテ庄屋トアリト、 田政考證ニイヘリ、今ハ皆庄屋ト稱スルナリ、

承臕!頃マデハ惣百姓相談ニテ賴ミ、莊屋ヲ立ルコトナリシガ、今ハ郡奉行ヨリ命ズルコトニハナリ

【長三年三月、宗門改ノ一札ノ末ニモ、庄嚴小半衣トアリ.【年卯正月、庄屋長左衞門同七郎兵衞トアリ、又同文書廳.

シナリ、「毎百姓中古群院北條圧量并定使職事申付候トアリント」、「天正十一年、前田玄以下知訳、禁禮御料所十一ヶ郷、」

年

年寄ハ、村ノ父老ト云ガ如シ、廣村ニハアレド、狹村ニハナキモノ多シ、 コレ モ何ノ時ヨリアル

ナルカ詳カナラズ

漢書百官表曰、「十里一亭、亭有」長、十亭一郷、有」三老、三老掌」教化」」トアルノ頻ナリ

Ш 守

山守何年ヨリ置クコ 名異ナレドモ質ハ則一也[寛永秘錄、板久山守之事ト] シ、今へ郡奉行ニ屬シ、莊屋ノ上ニ立ヲ勢アリ、水戸領南ハ大山守・小山守アリ、北ハ山横目ト號ス、 ŀ ヲ知ラズ、水戸舊山奉行アリ、山虞ナド云モノゝ如シ、 =7 レニ属セシモノナル

昭二十年、左氏傳、晏子曰、山林之木、衡麓守」之、周禮ニ、山虞林衡アリ、「山澤稱」虞、川林稱」衡」 トアルモノニテ、麓衡ハ山守ナリ

肝 煎

政

座

材

조

【一江戸田島守所兼者一人モ辞賞申間敷懐云云、 ・ 末三天正十九「按『、天正ノ末巳、三庄屋アリ、菅义氏文書相渡申連判手形之事、

檀弓、子皐曰、以"吾爲9邑"長於斯」」トアリ

## 主

名主い名田ノ主ト云フコトニテ、田地多ク持シ者ヲ云フ、古へニ御名代ト云アリ、名モ代モ共ニ田地

目ニ、「惣地頭押』妨所領內名主職,事」ナドモ見エ、庭訓往來ニ、「御領田堵土民名主庄官等」トアリ、其後 テ今二至リシモノト知ラレタリ 魔仁配ニ、國々ノ名主百姓ト見エ、森本氏文書ニ、「文明十七年、六人名主之次第」ナドアレバ、引鞭き タリ、東鑑元久二年ニ、公文名主ノ訴、建曆二年ニ「常陸那珂西沙汰人等彙行、地 頭 可、令、安。塔名 主,之由被"仰下八寬元三年二、「上總國米澤村名主職事、」實治二年二、「西國名主庄官等」ト見二、貞永式 ノ名也、歌ニモ、十代田トヨメリ≒ススリール後ニハ村長ノ稱トナレリ、名田ハ占田ナリ、漢食貨志ニ見エ

莊屋ハ、上ニ見エタル莊司・莊官ナドノ類ニテ、莊園ヲ主ドリシモノ、遺稱ナルベシ、今ハコレモ一村 ヲ申シ付ルコト、村中入札ヲ取、入札多キモノヲ申付ルコト定法ナリトアリ、水戸モ寛永以前ハ、名 衞門五郎升役ヲ免ゼル條ニ、市場ノ庄屋トアリ、サラバ古クアリシモノナラン、郡縣要錄ニ、庄屋名主 ラ莊屋年寄ト云、西國ニラ莊屋ヲ別當ト云フトイヘリ、當代配ニ、清康君ノ時ノコトヲ記シテ、字都左 ノ長ヲ云フ、名主トモ、庄屋トモ、國ニョリテ稱シ來ルナリ、地方要集ニハ、關東ニヲ名主組頭、上方ニ

天文•元龜ナドノ頃多クアリシモノト見エタリ、石川正四聞見集ニ、掃部殿彦根へ移り、近邊ノ野山ヲ

アラコキラセトアリ、サラバ荒田畑ヲ開發サスルニヨリ名付シモノナラン

以上武家ニナリテハ、大抵是等ノ役人ヲ以ヲ拾ルコトナリ

以下ハ村東ヲ擧グ

長五長

里

日本紀、孝德天皇白雉三年、造"戸籍、凡五十戸爲」里、毎里長一人、凡戸主皆以"家長,爲」之、凡戸皆五

家「相保、一人爲、長、以相檢察」よ見よ、又戶令ニハ、「毎、里置"長一人、掌\*檢"校戶口、課"殖農桑ご

本過止宿,及保内之人、有、所,行詣、並語,同保,知」トアリ

家、又曰、五家爲,此、此長一人

禁"樂非達、催+駈賦役+」→見 +、又「凡戶皆五家相保、一人爲」長、以相檢察、勿」造"非達、如有"遠客

隣長掌"相糾相受、疏曰、隣長不命之士、爲」之各領"五家、五家有」過、各相受察、宅含有」故"又相 周禮、里宰掌-比"其邑之衆寡、與"其六畜兵器、治•其 政 令、鄭注、邑猶、里也、疏曰、里宰二十五

祭受也

長

**農政座右卷一** 

**續日本紀天平實宇元年ノ勅書ニ、「京畿内百姓村長」ト見エタリ、サラバ古へハ村長ト云ヘルナルペシ** 

代手附

云へルナルペシ、何ノ時ヨリアルコトヲ知ラズ、近頃代官ニ手附ト云アリ、是ハ公儀ノ人ナリ、手代 古へノ史生、又彼府史ナド云者ノ類ニヲ算똷ノコト、奉行代官ノ代リニ役スルモノユエ、手ノ代リト

代官役料ニテ召抱ユルナリ、水戸ハ皆公ノ人ナリ、但官長ノ辟除ニテ、公ノ命ニハアラザルナリ、郡 奉行ハ舊クハ足輕アリテ、手代ナカリシガ、コレモ代官ト同ク手代ニナリシナリ、手代ニ元ペト云ア

り、手代ノ總括リヲスルモノヲ云ナリ

モノユエ、足輕ト云ナルベシ、臭子ノ注ニ、輕足ハ能走者トアリ、ロレナリト南嶺子ニ云へリ、源平 レモ胥徒ノ類ニヲ、代官役料ニヲ召抱ユ赵ナリ、舊クハ軍陣ニ用ヰシモノニヲ、凡ノ事ニ駈使セル

**盛衰記ナドニモ見エタレバ、古クァリシモノト知ラレタリ** 

荒

心 而毎"五十戶;歿5厥へ以宛"諸司、以"五十戶;宛"仕丁一人之粮;」トアり、賦役令曰、「凡仕丁者、毎"五 古へ仕丁ト云へルモノナルペシ、日本紀孝徳天皇大化二年韶、「凡仕丁者、改、舊毎』三十月,一人。以言 十戶,二人、以"一人,充"厮丁′]義解ニ「厮獪」使也、言給"使於汲炊′與"火頭,同也」 ト見エタリ、サラ荒

子ト云名い、何レノ頃ョリアルカ知ラズ、三好軍配・甲陽軍艦・北越軍談・三河物語ナドニモ見エタレベ、

デニ限ルロシヲ聞ケリ、水戶ニテモ先年郡奉行ノ上ニ置レシコトアリシガ、幾モアラズシテ停メラレ

タリ

## 郡奉行

舊い公儀ニモアルコトニタ、五畿内郡率行ナド楊年集成ニ見エタリ、又闕東郡奉行・闕西郡奉行ト云 鎮西奉行4是也]トアリ、今郡政ヲ掌ドルユエ、郡奉行トハ云ナリ、諸侯ノ國ニハ必ズアルコトナリ、 、之、中務卿宣、 大輔奉、 少輔行、 盖謂奉 "上旨、 而 行 "于 下 ,也、後來遂爲 "職名、如 ,東鑑云以、某爲 , 郡奉行モ郡代ノ如シ、奉行ノ意ハ、正名緒言ニ、「唐詔勅式、中書令宜、侍郎奉、舍人行、本朝 亦 效

## 官

**フモアリシトゾ、何ノ頃停メラレタルヤ詳カナラズ** 

頃ロリノ事ナルベキカ、收納ニ口米口錢ト云フアルハ、元代官ノ給分ナリ、故ニコレヲ口米役ト云へ 貞永式目ニモ、「諸國守護人奉行、近年分』補代官」」トアリ、又「代官罪科縣』主人,否之事」ナド云モ見 代官い官人ニ代リテ事ヲ行フ意ナルベシ、源義經ヲ鎌倉殿ノ代官ト云ヘルコトモアレバ、古キ稱ナリ、 ルトナリ、今ハコレモ公儀へ收納シタマヒ、右ノ代リ役料ヲ給ルコトニハナリシナリ、地方答問等ニ エ、又朽木文書ニ、正慶ノ頃ヨリ代官職ト云フ多ク見エタレバ、賦稅ヲ收ムルモノヲ代官ト云モ、此

政座右卷一

見エタリ

조

Ħ 框 游麦鲁卷二十

甚以無道也」ト云へり、太平配ノ時ニハ、自然ノ勢ニ從テ一變シ、朝廷ヨリ命ゼラレシ 成リシト見エタリ、貞永式目ニモ、諸國ノ守護人ヲ資メテ、「非"國司'而妨"國務"、 タ守體スル爲ニ兵ヲ置クト云ルガ如シ、 後二其威漸ク强ク、京官ハ無キガ如ク、守護自ラ國司ノ如ク 非,地頭,而貪,地利、 コトモアリト見

### 地 頭

エタリ

迄モ此事ヲ傳へ、「郡守日』地都、」ト、兩朝平攘錄ニ云へリ、 義經ヲ九州 9、後ニハ是モ勢アリラ、自ラ官職ノ如クナリシニヨリ、院廳ノ下文ニテ行家ヲ四國ノ地頭ニ補シ、 勢家•庄公、段別ニ兵粮米五升ヲ課スヨシ見エタリ、續古事談ニ、地頭ト云名心得ザリシニ、唐書ノ中 賴朝以前ニモ、庄園ニハ地頭ノ名モアリシヲ、賴朝取用テ諸國ニ置シナルベシ、東鑑ニ、不、論"權門• こ、謀反ノ者ヲ討ントヲ兵糧米ッアッムル、地頭錢ト云フアリ、コノ義ニカナヘリト云リ、思フニ、 一段ゴトニ其地ノ頭ヲ改メテ、軍役米ヲ收納セシナルペシ、拾芥抄ニ、「三十六步爲。」一段頭、」トアルナ .ノ地頭ニ補セラルト云フニモ至リシナリ、故ニ終ニハ領主ノ如クナリ貴プコトニテ、異國 地都即地頭ナリ

### 郡 代

伊奈氏其職ヲ世々ニセシガ、近々絶ヘタリ、其ノ他ノ郡代皆十萬石以上支配ノヨシ、代官ハ九萬石マ 郡代ハ郡司ノ代ヲ勤ムルユエ、郡代ト云フナルベシ、何ノ時ョリ命ゼラルトコトヲ知ラズ、闕東郡代

藏員令曰、「大上中下國史生各三人」、職原抄大全曰、「史生背』紀雜事,勤,守之、 使。公用,令。駈仕,也 」ト

アリ、今ノ物害又手代ナド云モノ、如シ

周禮ニ、府史ト云モノアリ、コレニ同

以上皆朝廷ョリ任ゼラル、官人ナリ、コレヲ以テ嵠郡ヲ治メ玉ヒシコトヲ知ルベシ

以下ハ領家ヨリ私ニ命ズルモノ、及武家ノ役人ヲ舉グ

莊 司

莊司ハ公領ニ公司アルガ如ク、私領ノ莊園ニ、領家ヨリ私ニ置レシモノナルペシ、大治二年ノ官符ニ、

「宰吏得替之刻、庄司招』取公民」」ナド云コトモ見エ、保元物語ニ、山田小三郎伊行ハ、山田庄司行末

ガ孫トアリ、其他大場莊司・畠山莊司ナド云フ多ク見エタリ、古クアリシコト知ルベシ

論語「子曰、求也千室之邑、百乘之家、可、使、爲,之宰、〕又「季氏使,閔子騫爲,費宰、子游爲,武城宰、子 夏爲"莒父宰、朱注、千室大邑百乘、卿大夫之家宰、邑長家臣之通號、知新日錄、李南 黎 曰、大夫

所」置者皆率也」ト、コレラノ類ニテ、莊司モ私ニ命ゼルモノナルベシ

誰

守

農政座右卷一

文治元年、源賴朝諸國ノ國衙莊園ニ守護地頭ヲ置レシコト、東鑑ニ見エタリ、コレハ官人ノ國衙庄園

九

檢"祭郡領,事"、少領一人、掌同"大領"、主政三人、掌,糺"判郡內"、審"署文案"、檢"出稽失",讚,申公文"」 官也、少領次官也、主政判官也、主帳主典也」ト云へリ、職員令曰、「大郡大領一人、掌,撫,養所部」 トアリ、上郡大領一人、少領一人、主政二人、主帳二人、中郡各一人、下郡無"主政、小郡領一人、主

職原抄大全曰、「郡司者昔毎"一郡、有"大領•少領•主政•主帳、曰"之郡司、今世如"郡代,者也、大領長

序"共官、逮"延暦年中、偏取"才良、永廢"贈第"」トモ見エタリ 京ヨリ國司ヲ置レシニヨリ、國造ヲ下シテ、郡司ニハ用ヰラレシト見エタリ、其コレヲ止ラレシコト 「其郡司並取\*國造性職清廉、堪"時務|者1、爲"大領少領1、强幹聰敏、工"暫算|者、爲"主政主帳|」トアリ、 多キコトハ、位田ナキユエナルペキニャ、日本紀孝徳天皇二年ニ、闐"畿内國司郡司,タマヒシニハ、 帳一人ノミナリ、「其職分田、大領六町、少領四町、主政主帳各二町」ト、田令ニ見エタリ、其守介ヨリ ハ、國造ノ條ニ云ルガ如シ、又日本後紀 圖號 「弘仁 二 年、夫郡領者、難波朝廷置 "其職"、百勞之人世

周禮、縣正各掌"其縣之政令、漢書百官表曰、縣令長皆秦官、掌"其縣萬戶以上,爲、令、秩二千石至"

六百石、減,萬戶,爲、長、五百石至,三百石、皆有,丞尉、是爲,長吏,」トアリ、コレヨリ世々アリ「唐

崇"五土之利、養"鰥寡、恤"孤窮、審"蔡寃屈、躬親,獄獸、凡民田收受、縣令給」之」と、專類全幣に 制縣有"六等之差,凡一千五百七十三縣、縣令各一人、掌,導n揚風化、撫n字黎民、救"四民 之 業、

也」トアリ

アルニ因テイ フ成 ルベシ、然レドモ國ノ守トイフコト、 文武以前日 本紀ニ見ア タラズ、孝徳天皇二年 郡ノ大領少領等任ゼラルヽコトアレバ、守介掾目ノ名ハ見エザレドモ、闕守ノ名アルコト知ベシ

ト云リ、コレモ國號考ニ、「文武四年、詔\_諸國司.」トアリ、次因幡守•遠江守トアリ、後ハ國守ト記スト

アリ、サラバ大全ノ説モ是ナルニ似タルカ

大守 職原抄曰、「爲"親王"置」之」トアリ、サレバ太守ト云ハ、親王ニ限リタルコトナリ

權守 又曰:「權守者、近代遙授之官也」トァリ、大全ニモ、「正者居。其國。執。政務、 權者其身居。京都、

漢ニハ、桐史•太守•牧ナド云アルナリ

以爲"兼官、日"之遙授"也」トミエタリ

太守ハ、史記秦始皇本紀曰、「分』天下,爲』三十六郡、置』守尉監ご漢書百官表ニモ、「郡守秦官掌』治其

郡「秩二千石」ト見エタリ、景帝配ニ「中元二年、更。郡守」爲。太守、 郡尉爲。都尉」」トアリ、コレヨリ太

守ノ稱ハアルナリ

刺史ハ、漢書武帝紀「元封五年、初置。刺史、 注、初分。|十三州。」コレヨリ世々アリ、事類全書曰、「刺 之爲、言、猶。參覘」也」制度通曰、刺ハ刺舉ノ義ニテ、吟味スルコト ナ リ、隋唐ノ時ハ、州或改爲

州郡耳ニ稱ス、州則稱"刺史、郡則稱"太守、揚升庵丹鉛總錄、「刺史太守不」同、今混呼爲」一、非

日"國守"」トアリ、然ルニ制度通ニ、日本紀ヲ考ルニ、皇極ヨリ以前仁徳ノ世ニ、遠江ノ國司表シテ上 官门大全日,「上古以"國守」皆云"國造"、至"皇極 時一、 始改"國司、歷代皆云"國司、至"文武、改"國司,

メシコト見エズ、何ノ據ル所ヲ知ラズト云ヘリ、按ニ國號考ニ、皇極ヨリ以前ニ國司アルハ、後ノ國 言スト云コトアリ、崇峻ノ世ニ、「河内國司即依<sub>"</sub>符旨,」トイフコトアリ、皇極ノ本紀ニ國造ヲ國守ト改

後アリト云ヘリ、然ラパ大全ノ說不可ナルニハアラズ

司ノコトヲ漢文體ニ記シタルナリ、皇極紀ニ、「諸國司宜、之。|厥任、慎。爾\所、、治」トアルニ始リテ、其

以上古へノ官人如、此、コノ後ハ國ニ守介掾目アリ、郡ニ大少領・主政・主帳アリテ、國郡ヲ治メラレシ

ト左ニ云ヘルガゴトシ

誣•租關•倉廩•徭役•兵士•器仗•皷吹•郵驛•傳馬•烽候•城牧•過所•公私•馬牛•闌遺•雜物、及寺僧尼名籍 職掌ハ職員令曰、「掌•祠社戶口簿帳、字"養 百 姓、勸"課農桑、糺"察所部、貢"舉孝義、田宅•良賤•訴 職原抄曰、「大國守相當從五位上、上國守從五位下、中國守正六位下、下國守從六位下」ト見エタリ、其

、之ト見エタリ、然ルニ制度通日、ロレ何ニョルコトヲ知ラズ、誤リナリ、**合**ハ文武ノ時ニナリ**、國守** 事\*」トアリ、其酸ハ至ラ薄シ、田令ニ、「凡在外職分田、大國守二町六段、上國守二町二段、中國守二町、 下國守一町六段」ト見エタリ、其始テ置ク何年ナルヲ知ラズ、職原抄大全ニハ、文武天皇ノ時、始テ置

又周禮籥章、凡國所,年于田祖、 飮,幽雅、擊,土鼓、以樂,田畯、註、田祖始耕、田者、 謂,神農,也

云、琴瑟擊鼓、以御,田觚、以祈,甘雨、毛云、田楓先嗇者也 鄭司農云、田畯古之教、田者、爾雅云、畯農夫也、統曰、田祖者即郊、特牲云、先裔一也、故甫田詩

# 縣主

固ョリアリシモノナルヲ、此時ニ至リテハ無キ地ニモ、スペテ置レシモノナラントオモヘリ 目」景行天泉紀ニバ水沼縣主」ナドモ見エタリ、又姓氏錄ニ、縣主ト云ヘル尸族ノ者多クアリ、コレ 職ニョリ稱セシナルベシ、古事記ニハ、「成務天皇時、定"賜大國小國之國造及大縣小縣之縣主.」トアリト 日本紀「神武天皇二年、弟猾爲。猛田縣主、 弟磯城爲。磯城縣主」トアリ、孝元天皇ノ紀ニ「磯城縣主大 モ世

# 村主

ナル 見エタリ、 造村首」トアッ、又「凡養。|馬於路傍國・者、將。|被、雇人・審告。村首、」ト見エ、コヽニハ注シラ首長ナリト 日本紀雄略天皇ノ紀デ、「身狹村主靑檜隈民使博徳」ナド見エ、孝徳天皇大化二年ノ詔ニハ、「臣連件造國 ト見エタリト云ヘリ、姓氏錄ニハ、村主ハ多ク蕃別歸化ノ子孫ニアリ 制度通ニ、古へ一邑ノ長ヲ「スダリ」ト云ヘルヲ、漢字ヲ以ァ村主ト書キ、子孫ニ至テ尸ト

# 國司

職原抄曰、「國造乃國主名也、後改云、守也、又曰、國司之選和漢重、之、此云"烹鮮之職、又云"分憂之

ク多ク見エ、又「其七十餘子、皆封』國郡、各如"其國"、故當"今時"謂"諸國之別,者即其別王之苗裔焉" 別コレモ製造ノ如キモノト見エタリ、日本紀景行天皇ノ紀ニ、「磐城別•播磨別、•伊豫國御村別」ナド云

アリ、是ニテ知ルペキナリ

稻置、其名ヅタM故ヲ知ラズ、或ハ農事ヲ勸メラ、民ニ稻ヲ置蓄ヘシムルノ職ナランモ知レズ、コレ 

五年、 皇り時、尾張田子之稻置・乳近之稻置ナド見エ、成務天皇ノ紀ニハ「四年、國郡立」長、縣邑置」主、 令『諸國、以』國郡 | 立』 造長、縣邑貴 | 稻置、並賜 | 楯矛 | 以爲 | 表」トアリ、其後詐偽アリシニャ、

館』此官家、治』是郡縣、汝等國司、不、得。隨、酢便牒。於朝、」ト見エタリ、コレニテ其職ヲ世々ニ セ

- 徳 天 皇 大化元年ノ韶ニハ、「若有"求」名之人、元非"國造伴造縣、稻饋、而輾詐訴言、自"我祖時へ

孝

トヲ知ルペシ、又「天武天皇十二年、作"八色之姓、以混"天下万姓、」トアル、第八ニ稻置トアリ、

レ其職ニョリテ尸ニ名ヅケラレシモノト見エタリ、公望私紀世=明2日「今村長也」ト、成務紀ニョリ云

等ノ類ナランカ

ルナルベシ

詩願風田畯至喜傳曰、「田畯大失也」 左傳昭二十九年、「稷田正也」 疏云、「稷爲。田官之長,」トアリ、コ

史ニアリ、

如クアリシナルベシ

珍彦,爲"倭國造,」トアリショリ、其他多ク見エタリ、職原抄曰、「成務天皇四年、始定"國造、同六年、 治民之職、上古ノ時ニ國造•稻置•縣主•村主ナド云アリシト見エタリ、國造ト云ハ封建諸侯ノ如ク、古 共地ニ首長タリシモノヽ子孫、世々首長トシテ有リシモノナルペシ、日本紀ニ、神武天皇ノ時、「以!

、長、縣邑置、主、」古事即ニ、「定。賜大國小國之國造。」トアルニ據ラレシナルペシ、職原抄大全日、「至。成 始分"阙境"、乃國司名也"後改云」守也」ト、コレハ日本紀ニ、「成務天皇四年詔曰、自」今以後、國郡立

務天皇、始開:國郡、始置:國造、但上古以:國守,皆云:國造、至"皇極天皇時、始改"國 司,」-見エタ り、然ルニ制度通ニ云ヘルハ、皇極ノ本紀ニ、國造ヲ國司ニ改メラレシコト見エズ、推古天皇十二年、

リ、然レバ古へい頃々ニ國造有テ、其後又國司ヲ任ジタマヒ、國司•國造ト並置ト見エタリ、夫ヨリ後 撃德太子十七憲法=、「國司國造勿」斂∥百姓,」トアリ、天武ノ本紀ニ、「諸國司國造郡司、及百姓等」トア

アラズ、イヅレノ世ニ國造ヲヤメラルヽトイフコトモナク、次第二廢スルトミエタリトアリ、

世々ノ國史ニ國司•國造ト云フコト魔々ニ有テ、後世迄モ國造ノ名アリ、國造ヲ改メテ國司トスルニハ

世官其人ニアラズ、故ニ國司ヲ置テ治メラレシユエニ國造ノ威衰へ、其才幹アルモノハ郡司ニモ 按二、 任ジ

タリシニ、其後ニ至リテハ、「又託』神事、動廢』公務、自今以後、不、得、令、"國造」帶。郡任、」ト、類聚國 コノ後ハ其祖神ノ祭ヲ率ズルノミニヲ勢益々衰へ、僅ニ存セルモノモ、今ノ出雲ノ衂造ノ

ナドニ並ピゥ某名ト云フアり、思フニ、 曼後圖田帳但馬太田文ノ遺レルヲ得、 又常陸府中税所氏所藏ノ作田勘文 コレモム田ナドヲ 看ル コレモ魔シタルコト荘保ニ同ジ、 玉石雑抄引赤鳥目、鎌倉邉ニテ田地 コレハ名田ニョリテ名ヅケシナルペシ、 此名田多キモノヲ大 鄉 莊

漢食貨志注、「師古曰、名田占田也、各爲立、限、不、使, "富者,過4、制、貧弱之家可、足也」上、

名ト云ルナリ、今諸侯ノ稱トナレリ、

不残特タル者テバ、丸名持タルト云ナリ、或人曰、村高ニョリテ高違フナリ、城疆村ナドへ二十石一名トスルナリフ、半分持タルナバ半名ト云、植木村ハ六名アルナリ、シカレバ七十八石ノ村ナリ、一名ナワカチ持タル多シ、十三石

テ名田ノ義ハ知ルベキナリ

坪

今村中ノ小地名ヲ坪ト云フ、按ニ、方六尺ヲ一坪ト云ヨリ起リシナルペ シ 古文書ニ小地ヲ數フル

坪付ト云見エタリ ・見エタリ、萬原詩話曰、凡地ノ曠寛夷坦ナル者ヲ坪ト云、華山ニ娑羅坪アリ、蜀ノ峨山ニ雷洞坪・ 三國志秦宓傳註ニ、刳見坪アリ、北魏書世宗本紀ニ、灙城桑坪アリ、綏寇紀略ユ、蓮花坪・白溝坪

職 役 **軟草坪アリ、此類甚多シ** 

1 造 H

貞永式目ニモ、郡郷庄保トアリ、武家ノ代ニナリテ、一轉シテ定ル所ナラント信濃地名考ニアリ、 兵亂後、諸國郡鄉庄保新補"地頭、所務之事」ト見ェ、又「丹後國志樂庄伊稱保•信州長倉保」ナドモ見エ、 保而不、告者與。同罪、」ナドアルニ出デヽ、拾芥抄ニ、「坊七十二坊、保三百保」トアルモノ也、東鑑、「承久 モアランカ、常陸保入ト云地アルハ、コノ保ノ遺ナルペシ 粗合スルチ云ナリ、即保チイト助ケ介フコトニテ、今云組モアランカ、常陸保入ト云地アルハ、コノ保ノ遺ナルペシ 岩域志日、保八郡ノ内ニアリテ、四ヶ所五ヶ所ノ村里ナ ル事ニナリ、亂レシ世ニ城ヲ構へ、人ニ奪レマジト據リシ程ニ、 自ラ封侯ノ如ク成り行き、勢アルモ **ハ近隣ヲモ併セタリ、故ニ京官及寺社ノ領主ナドハ皆コレヲ失ヒ、荘園ノ名モ廢シタルナリ** レモ莊ノ類ナルペシ、其起リハ孝徳天皇ノ紀ニ「凡戶皆五家相保、一人爲」長、」元明天皇ノ紀ニ「五 莊字彙ニ、田舎也、俗作、庄非ナリ、韓愈詩、「去夏公請」告、養」病城南莊、」其外多ク見ユ 唐令ニ、「諸戶以"百戶,爲、里、五里爲、郷、四家爲、隣、三家爲、保」トゾ、制度通ニ引リ 政 名 座 右 卷一

郡ト稱シ、私領ヲ庄ト號シテ勝手ニマカ セ、開墾ノ地ナド云ヒ立テヽ、コレヲモ庄ト唱へシ ホドニ、終ニ

テ、茲ニ云ハンモ煩ケレパ悉サズ、其地ヲ守ルモノヲ莊司ナド稱シテ、終ニ大名ト號シ、

ハ公田ョリハ多カリシカバ、新立莊園停止スペキ旨ナド屢詔リアリシナリ、コノコト古人ノ說ニ

乙

其地ゥ私

Æ 7 y

經濟裝書卷二十

コトニナリシハ、何ノ時ヨリト云フコト ヲ詳カニセズ

周禮曰、「九夫爲、井、四井爲、邑、四邑爲、丘、四丘爲、甸、四甸爲、縣、四縣爲、都」、論語:「「千室之

邑遠」トモ見エタリ、皇后•公主ニ限リタルニハアラズ

**髂侯之國ヲ邑ト云フコト、史訛、「舜一年所」居成」聚、二年成」邑、三年成」都、又武王作"邑於鎬京、」** 

ナリ、制度通ニアリ、サレドモ食邑若干戶ナド云フ多 ク 見エ「孝文本紀ニハ、「今列侯多居"長安」

邑、百乘之家、朱注、千室大邑」ト見エタリ、漢ノ時列侯知行所ヲ國ト云ヒ、皇后公主ニ邑ト云ヒシ

爲、異、散則國亦爲、邑、殷武云、商邑翼々、左傳毎言||敞邑,者、皆公侯之國而稱、邑也」トアリ 叉爙芮ノ爭田ヲ龍シラ、「入"其邑、男女異、路」トアリ、詩ノ正義ニ、「虢鄶實國言、邑者、以"國邑,相對

村通作ュ邨、村ノ名古へハ見へぶ、唐ノ頃wy多ク見エ、杜甫詩ニ、「借問酒家何處在、牧童遙指杏花

村」、其外ニモアリ

莊

故アル私領ノ地ニテ、貢賦アル事ナク、今ノドヤシキナド云モノ、大ナル者ナリ、後ニ至リテハ、公田 民、處々田莊、仍賜。食封大夫以上、各有。差降,」ト見エ、又「白雉元年、白雀見。于一寺莊,」トァリ、古へヨ リアリシ者ナルベシ、其後次第ニ國々ノ莊園多クナリショシハ、神皇正統記ニ見エタリ、 孝德天皇紀二、「韶罷』昔在天皇等所、立子代之民、魔々屯倉、及別•臣•連•伴造•國造•村首所、有部曲之 コレハスペテ

<u>~</u>

井九百畝」トアリ、是里敷ノ由リ起ル所ナリ、井田ハ百畝ヅッノ物九ニシテ、一里四方也、然レバ 、總」等ノ事アリ、一里ト云フハ何ホドトイフコト詳ナラス、其後孟子ニ井田ノ引ヲ述ヲ、「方里而井、

一面!長サ三百歩、是ヨリ行程ノ一里トイフ物積リ出スト見エタリ

武備志ニ、「筑前博多ノ事ヲ記シテ、花旭塔ノ津松林長十里名+ 里又兩朝平攘錄ニ、「道路用"日 本 里 敷「其一里准」我國十里」」トアリ、コレニテ彼此ノ里ノ詮ヲ知ルベシ

## 巴村

村ト云フモノ郷ト並稱シタルモアリ、又郷ノ下ニアルモアリ、正木文書、「應永十一年、新田庄内惣領 其中ニハ八代縣ノ豊村ナド云モ稀ニアリシナラン、上ノ條ニ云フ如ク、後ノ世ニ至リラモ一定セズ、 「伊豫國御村別•八代縣豐村、又自"高來縣,渡"王杵名邑?」神后皇后紀「荷田持村」ナド見ユタリ、オモ 皇ノ紀ニ、「日向國吾田邑・又高尾張邑・盤余邑・忍坂邑・鵄邑」 埀仁天皇紀 「丹波國桑田村、」景行天皇紀 字同ジカラネド、其實ハ異ナルニアラズト云ヘリ、按ニ、コレハ古へ互ニ用キタルト見エラ、神武天 知行分郷之公田、百町注文」トアルニ、郷ト村ヲ並ベタルアリ、又村ノ下ニ何ノ郷内トアルアリテ分明ナ り、凡テ凱レタル世ノ事ハ何事モ一定セザル事ノミ多シト知ルベシ、今ノ如ク郡ノ下ニ總テ村アリシ フニ縣ノ下ニ邑村ト云モノアリシニハアラズシラ、大ヲ縣トシ、小ヲ邑村トセルモノナルベシ、サレド レモ東雅曰、日神天邑君ヲ定メラレシト見エ、又成務天皇國郡邑里ヲ立っレシト見エ、邑ト村ト其

\_

里ト云ヒテ、郷トハ云ハザルヲ知ルペキナリ

漢 周禮注、「二十五家爲」里、邑猶」里也、邑是人之所」居之處、里亦訓爲」居、故云邑猶」里也」トアリ、 |モ鄕ノ下ニ亭十アリ、亭ノ下ニ里十アリト見ユ、唐令ニハ「「以「「百戸「爲」里、五里爲」鄕」トアリ、

道程一里二里ト里ヲ以ヲ數フルコト、何ノ時ニ防マルコトヲ知ラズ、六町ヲ一里トスルヲ上方道トシ

明ノ洪武十四年ニハ「「以「一百一十戸」爲」里」ト、治平略ヲ引ヲ制度通ニアリ

三十六町ヲ一里トスルヲ坂東道ト云ヒ、或ハ三十六町ヲ一里トスルハ古ヘナキコトニテ、織田信長ノ 創メラ制セラレシナド云コト皆訛リナリ、古へヨリ大里小里ト云アルナリ、コノ事令ニモ見エネドモ、

注ニ、若大里ナラバ當"八里餘,トアリ、コレニョリ推算スレバ、小里ハ四町半餘ト見エタリ、制庵通 髙尾山ノ巌ニ、僧明惠眞跡ノ渡天行程配ト云アリ、コレニ見エタリ、其自注ニ三十六町ヲ一里ト定ム ŀ コレ大里ナリ、小里トハアレド、町敷何程ト云フコトナシ、サレドモ百里ハ二日トアル、自

タ ル田里六町四方 古里ハ五町内外ト云ヘル、ョク合ヘリ、然レドモ六町一里ト云モ、非故ナキニハアラズ、上ニ見 地ノ一面ヲ云ヘルナリ、三十六町ハ六町四方ノ總敷ニテ、六々三十六町ナリ、

町三分二厘トナル、コレニテ明ノ一単ハ、イマニ四町十九間二分ニアタルチ知ル、二百五十里ニテ天度一度ナ距、我國三十里ニテ一度ナ距ル、コレニテ除スレパ四、

制度通曰、

り轉ゼシナ

ルベシ、今仙棗ニ大小道ト云アリ、

大道ハ三十六町、小道ハ六町一里ナリ、[4]編史祭

| 審經益稷篇 = 、「弱"成五服, 至"五千1」五千里ノ事也、 又禹寅二、「五百里甸服、 百里

igitized by C1009

殷政座右卷

レモ郡縣ノーナルガ如ク、古へ里ト云ヒタルヲ、後ニ鄕トモ村トモ云へルナルベシ、神功皇后祀ニ、

「到"火前國松浦縣、而進"食於玉島里,」ナドモ見エ、又孝徳天皇ノ大化二年ニハ、「凡五十戶爲」里」トア

隷入"大村、不、須"別置」也」トアリ、コレ里トモ村トモ云ヘルガ如シ、其後郷ノ名詳カニ和名鈔ニ見モ リ、合モコレニ同ジ、郷ト云ハ見エズ、義解ニ、「若滿॥六十月」者、割॥十月」立॥一里、 其不」滿॥十家」者、

タリ、宋人モコレヲ傳ヘタルヲ文献通考ニ配シヲ、「五畿七道凡三千七百七十二郷」ト云ヘリ、今ノ世ニ

至りラハ、郷ノ名多ク村ノ名ニ負セテ、其境分明ナラヌコトニナリシハ、在昔ハ人民稀少ナリシユエ、

郡ノ下ニ郷アリシマデニテ足リヌベシ、郷ノ下ニ村ト云モノハ無リシヲ、其後漸ク開墾居ヲ成セシモ

多クアリテ、コレヲ村ト號シ、古へノ郷ト並ピ立、或又郷ノ下ニ村アリシモアリシナルペシ、 其後ニ

歪リテハ郷ノ名ハ廢シテ、皆村ト稱スルコトニハナリシモノナラン、今一村ニテモ戸口多キコト、古ノ

1

郡二比スペキモノアルニラ察シ知ルペキナリ

千六百餘鄕アリト云ヘリ、唐モ同ク縣ノ下ニ鄕アリ、宋明ニ至ルマデ皆同シ ナドモ見エ、コノ時ハ郷黨州閭トラ、郷ノ下ニ黨•州•閻アリ、漢ノ時ハ縣ノ下ニ郷アリ、スペテ六 周禮注、「萬二千五百家爲」鄕」トアリ、孔子モ魯ノ昌平郷阪邑ニ生レタモフト見エ、又「互鄕難』與言」」

### 里

**埋ノ郷ニ異ナラヌコト前ニ云ルガ如シ、風土配残篤常陸ノ部ヲ見ルニ、皆某里トアリ、コノ頃マデハ** 

igitized by Google

中下三等ニ分ツ、又一等ヲ三等ニ割ヲ、上々郡下々郡マデ凡九等アリ、唐ノ時州ニ改メテ六等アリ 漢元帝建昭元年ニ制有テ、戶十二萬ヲ大郡 トス、然レバ此 時ョリ郡ニ二等アリ、其後北齊ノ時

シコトハ上ニ云ヘルガ如シ、皆制度通ニ見エタリ

### 惠

テ知ベルシ、サレド朝廷ニモ假リ用ヒラレシコトモアリシニヤ、僧定心ガ度牒ニ、「相州行香縣上守郷」 無キナリ、後ニ縣ト書タルアルハ、例,文人ノ假リ用キシモノナリ、和名抄ニ、郡郷アリテ縣ナキニ 上古多ク縣ト云ファリラ、郡ト云フモノナシ、神武天皇ノ紀ニ、菟田縣•層富縣•猛田縣•磯城縣、景行 トアリショシ、五雑俎ニ見エタリ 天皇紀ニ、豊前國長峽縣•又直入縣•子湯縣ナド見エタリ、大化二年ニ郡司ヲ置レシ後ハ、縣ハ廢シテ

以上ヲ中縣トシ、三千戸ニ滿タザルヲ下縣トス、制度通ニアリ 唐ノ時ハ縣七等アリ、赤縣•畿縣•望縣•緊縣•上縣•中縣•下縣アリ、六千戶以上ヲ上縣トシ、三千戶 シ、秦ノ時ョリ郡大ニシテ其下ニ縣アリ、漢モ秦ノ制ヲ受タリ、杜氏通典ニ、「縣率方百里」ト云ヘリ、 周禮統ニハ、「五鄙爲、縣」トアリラ、二千五百家ヲ縣ト云ナリ、周ノ縣ハ郡ヨリ大ナルコト前ニ云ル如

### ÓΚ

東雅日、郷里ハ共字同ジカラネド、共ニ讀テ「サト」ト云へパ、相通ジ用ヰルコトアリト見エタリ、按ニ、

書成セルニラ、其明年ニハ「隔。山河」而分。國縣「隨。阡陌」以定。邑里」」トアリラ、國郡トハ云ズ、東雅 郡ト云モノ上古ニハ見エズ、成務天皇ノ四年、「國郡立」長、縣邑置」主」トアレバ、コノ以前旣ニ國ノ下 ニ郡アリ、郡ノ下ニ邑アリ、縣ノ下ニ邑アルガ如ク見ユレドモ、左ニハアラズ、コレハ文勢ニヨリテ ノ大化二年ニ、「置。」國司郡司、」トアレバ、コノ時ョリシテハ、タシカニ國ト郡トアリシナリ、和名抄ニ ニ、郡トイヒ、縣トイヒ、其名同ジカラネド、其實異ナルニモアラズト云へルハ理リナリ、孝德天皇

所」載ハ、郡凡五百九十八アリ、延喜式•拾芥抄•節用集等ニハ不同ナリ

四郡」」ト見エタリ、コノトキハ縣ノ下ニ郡アリ、秦始皇本紀ニ「分リ天下」爲ロ三十六郡」」ト見エラ、コ 左傳定二年、「趙簡子曰、克、敵者、上大夫受、縣、下大夫受、郡、杜預注周書作雒篇、千里百縣、縣有。 トキ始メラ國ヲ廢シ、皆公領トシテ治メラレタリ、故ニ郡縣ノ治トハ云ナリ

小郡.」トアリ、三等ナリシガ、令ニハ、「郡以』二十里以下十六里以上,爲"大郡、十二里以上爲"上郡、八 戸以上、下郡へ二百戸以上、小郡へ百戸以上アルヲ云ヘルナリ 里以上爲"中郡、四里以下爲"下郡、二里以上爲"小郡"」トアリ、五等ナリ、此里ト云ハ、道程ノ里數ニ 郡ニモ五等アリ、其初ハ大化二年ニ、「凡郡以"四十里,爲"大郡、三十里以下四里以上爲"中郡、三里爲" ハアラズ、「五十戸爲」里」ト云フモノニラ、大郡ハ千戸ョリ八百戸マデ、上郡ハ六百戸以上、中郡ハ四百

農政

座右卷

見ルモノ百七十國アリ、其後十二諸侯ニナリ、戰國ノ時ハ七國ニ合ス、漢以來モ諸侯ノ封國アリ、 リ、其定"天下'ニ及ンデ千七百七十三國アリショシ見エタリ、春秋ノ時諸侯互ニ相吞滅シテ、經傳ニ

天子ノ公領ヲ郡ト云、故ニ漢ニ郡國ト云ヘルコトモアルナリ

唐代宗時、楊綰爲、相、定』上中下州、文宗相』幸處厚、乃置"六雄十望十緊等州,」強勇ノトアレバ、コ

レラニ做ヒタマヒシモノナラン、凡戶四萬以上ヲ上州トシ、二萬五千以上ヲ中州トシ、二萬ニ滿タ

下國九」トアリラ、小國ナシ、按ニ、戶令ノ義解ニ、「定。國大小、 可、有。別式。」ト見ユラ、何時ニ定メラ

■『五等アリ、大圖•上國•中國•下國•小國ナリ、而拾芥抄ニハ、「大國十二• 上國三十五• 中國十一•

ザルヲ下州トセルヨシ、制度通ニ云ヘリ

陽•肥陽•甲陽ナド、陽ノ字ヲ州ノ字ニ作スモノ不、知サ何據;ト、升騘正俗ナドニモ云ヘリ 大和ヲ和州トスルガ如ク、國々ヲ州ト云ヘルハ、文人ノ唐ニ擬シヲ書初メシモノナリ、況ヤ近文ニ尾 國ヲ州ト云へルコト、續紀 告 ノ詔ニ、「朕君』臨九州(字』養百姓,」トハ見エタレド、山城ヲ城州トシ、

唐ノ時ハ十道アリラ、其下ニ州縣郷アリ、サラバ五畿七道アリラ、其下ニ國郡郷アルモ、コレニ傚 唐堯有』九州、舜肇』十有二州、禹又別』九州、漢以」州部」郡、」コレョリ後ノ世々州郡互ニ楊革アリ、

シモノナルベキカ

軒

水戶 楓

小宫山昌秀著

國

郡

上古ノ時ヨリ「クニ」ト云詞ハアリケン、後ニ漢字ニ記スニ至リテ、國ノ字ヲ用ヰラレシト見エタレ

常立尊。國狹槌尊。豐國主尊・大國主神ナド云モオハセシナリ、其ヨリシラ國々ノ名モ往々見エタレド、 ド、「クニ」ト云ハ、コノ國ノ義ニョクアヘルユエナルベシ、旣ニ伊弉諾尊•伊弉册尊•大八洲國ヲ生給フ ト見エ、又譽葦原中國ト云ヒ、浦安國・ 細戈千足國・ 磯輪上秀眞國・ 虚空見日本國ナドモアリ、又國

成務天皇ノ五年ニ「隔」山河」而分」國縣「 隨」阡陌」以定」邑里」」トアレバ、コノトキニ至

リタシ

カニ其

タ云へ

地ヲ分カタレテ、皆國造•稻置ヲ命ゼラレシコトト見エタリ、國造紀ニハ、百四十四國アリショ

り、其後合併シラ、癥日本紀孝謙天皇ノトキハ六十二國トアレド、ソレヨリ又分割アリラ、嵯峨天皇

ノ頃ヨリシテ、六十六國ニハ定リシナリ

農政座

右卷

漢ニハ封建ノ時、諸侯ノ私領ヲ國ト云フ、禹ノ時萬國アリ、周ノ武王ノ時、八百諸侯會盟ニアヅカ

HA!

| 陸田畑島 | 易田    | 賜田   | 水田 | 田圃 | 定使 | 中 | 里長五長 | 郡奉行 | 史生 | 守   | 國造別 | <b>職</b><br>役 | 邑村     | 國 |
|------|-------|------|----|----|----|---|------|-----|----|-----|-----|---------------|--------|---|
| 園    | 上中下下々 | 公田乗  | 口分 |    |    | 肝 | 村    | 代   | 莊  | 介   | 稻   |               | 莊      | 郡 |
| 地    | 下々田   | 田    | 田  |    |    | 煎 | 長    | 官   | 司  |     | 置   |               |        |   |
| 宅    | 隠     | 神田寺田 | 位  |    |    | 撿 | 名    | 手   | 守  | 掾   | 縣   |               | 保      | 縣 |
| 地    | 田     | Ħ    | H  |    |    | 斷 | 主    | 代手附 | 頀  |     | 主   |               |        |   |
| 竇    | 熟     | 私    | 職分 |    |    | 問 | 莊    | 足   | 地  | 目主典 | 村   |               | 名<br>· | 鄉 |
| 地    | 田     | H    | 田  |    |    | 屋 | 屋    | 輕   | 頭  | ~   | 主   |               |        |   |
|      | 不輪    | 驛    | 功  |    |    | 組 | 年    | 荒   | 郡  | 郡   | 國   |               | 坪      | 里 |
|      | 田     | 田    | 田  |    |    | 頭 | 寄    | 子   | 代  | 司   | 司   |               |        |   |

農政 座右緒言

予甞ヲ承、乏、治民ノ命ヲ蒙リ、楓廰ニ徙リ居ルコト數年、不幸ニシテ廳罹、災、公私ノ職書皆鳥有シ、

臨、事テ滯ルコトノ゠多カリシナリ、其後讀、書テ偶々故事ノ農政ニ與ルモノアレパコレヲ抄錄シ、不

」圓ニ冊子ヲ成セリ、即假リニ名ヅケテ農政座右ト云、寒郷乏」書、僅ニ一二ノ友人ヨリ借覽セルノミ

リテ、其誤アランモ計リ難ク、實ニ無用ノ物ナレド、今捨ンモ惜ムベキコト雞肋ニ似タリ、故ニ姑ク ナレバ、猶考フベキ書ノ漏タル多クアリ、又他ノ酱ニ引用セルヲ其マヽ取用ヰラ、本書ヲ見ザルモア レヲ類聚シ、兒息輩ニ貽サントス、恐ラクハ大方ノ家ニ呤レン、뛜デ人ニ示スコトナカレ

小 宫 Щ 昌 秀

識

文政十二年己丑五月

國

郡

農 政 座 右 卷 農

政

座右卷之一目次

골

農

政

座

右

小宮山昌秀著

0

何稈付キタルナドト常談ニ云コト、人君ノ富厚ハ元來軍國ノ爲、士大夫ヲ養フベキ天祿ナル道理ヲ忘 ト云、士大夫ノ内或ハ死シテ嗣ナク、成ハ罪アリテ追放セラルヽヨリ、共祿ヲ收公スレバ、上ノ御益

ズ、軍國ノ備常ノ有、餘ラ、愛人ノ政惟君上ノ思召ノマヽニラ、誠ニ百年ノ盛事、千古之一快タルベキ也 玉フヿ、勞セズシラ成ルヿ也、此制一タビ立トキハ、奢侈ハ抑ヘズシラモ、度外ノ浮費ヲ事トスル事能 用ノ大計ヲバ執政上大夫ニヲ大吟味ヲナシ、君上へ申上、善政不籌策ト云如ク、大體ノ上バカリヲ極メ ョリ、邑入ノ多寡アルニ隨ヒ、明年ノ用度ヲ盈縮シ、委曲瑣細ノ割合ヲバ割物奉行ニ大等状命ゼラレ、國 アリラ、是ガ節ヲ制スルヨリ外ノ術ナケレバ、士大夫ノ俸祿ヨリ巳下一切ノ入用、悉皆知行高ニテ定 テ、公上1御冥加ヲ損ズルコト、勿體ナキ次第也、士大夫ノ祿ハ地方ニテ給ハルベキヲ、近年物成詰 メ置、頗ル餘計ヲ儲テ不虞ノ備トナシ、某ノ料ニ幾千石、某ノ料幾百石トアテ置キ、扨其一歳ノ豐凶ニ ノ寶ハ土地•人民•政事ノニッニテ、土地ヨリ生ズベキ物ヲ人民ノカニテ作出シ、資納セル財用ヲ政事 タル者己ガ利ニ耽ラ豐年ヲ願ハズ、君臣上下憂樂ヲ殊ニスルコト、是亦制度ノ失セル惡弊ナリ、 次第二多ク成テ、凶年ニハ土地ヨリ生ゼザル所ヲ、府庫ノ財ヲ以ヲ償ヒ賜ヒ、國用不足スレドモ、 臣下 諸侯

# 勸農或問卷之下終

寬政十一年丁巳孟秋

幽谷居士書 "於困學齋

Č

**則雖、盈必竭、」ノ道理顯然タリ、有司タル者此ヲバ悟ラズシテ、御家中多過ル故、公室ノ財用不足ナド** 

院殿礫川ノ邸へ渡セラレ、大學君•播磨君各二萬石ノ地別ニ封ヲ賜ハリ、封内ニヲ分ラレシ四萬石ハ本 藩ニ歸セシ也、此年國ノ富民ニ一萬六千三百三十八兩ノ御用金ヲ命ゼラレ、始封已來ノ所、無也、 ナク實永元年甲申、又千八百二十七兩二分御用金ヲ命ゼラル、御本宅御普請費トゾ聞ヘシナリ、是レ ヨリ巳來、衂用時ニヨリ盈縮アレドモ、大抵出ル所入ル所ヨリ多ク、有司ノ會計ヲ司ル者朝四暮三ノ 幾程

以"圣盛之勢、用、財有、節、其所、省者一、則吾之一也、其所、省者二、則吾之二也」ト 云 ヒ、又「馘 術ヲ以ヲ、苟モ目前ヲックロフ而已、古人國用ヲ論ジテ「前世於"凋弊之時、猶能易」貧而爲」富、今吾 韶"有司、按"尋載籍、而請"求其故、天下之費、必有,約"於舊、而浮"於今,者、有,約"於今、而浮"於 者、、其浮者、必求。其所。以浮之自、而杜、之、其約者、必求。其所。以約之由、而從、之」 ト云コト、

持切米多シト雖、古ノ時ニクラブレバ、御巌入ノ髙段々ニ増タルコトハ必定也、然ルニ國用ノ不足ト 司計臣ニ如、此忠言ヲ獻ズル人ナキコト悲ムベシ、近世ニ至ラハ地方ニヲ給スル所纔七萬餘、物成詰扶 云ハ、一切元禄•寶永巳後ノ積弊ニテ、建國ノ始制へ立チ返ラズシテ、百年ノ間「虚而爲」盈、約而爲

、秦」 ノ 仕掛ヲ用ヒ玉フガ故ナリ、此惡弊破除セザル内ハ、何程御藏入ヲ増シ厚斂ルトモ、入ル處多ヶ 云フ、今ハ數萬金ヲ費シテモ、猶不足ノ處一萬餘金也ト云フ、是レ前ニ所謂「能節則雖」虚必盈、不」節 レバ、出ル所亦多ク、國用足ルコト決シラアルペカラズ、告ハ國用ノ數、一歳ノ經費二萬ニ至ラズト

2

剝ギ上ヲ附益セシメ、聚斂ノ餘毒今ニ残リテ、國ノ元氣ヲ損スルニ至ル、是ヨリ先キ元祿十三年戾 終ニハ松並勘十郎ナル者ヲ引込、忌憚所モナク悉ク祖宗ノ法ヲ改革セシメ、쩾民ノ騷動ヲ激シ、下ヲ 大ニ不足シテ、始テ清水仁衞門トカヤ云フ浪人ヲ勘略役トシテ召抱ラレ、種々ノ新法弊政ヲ行ハレ、 御時侈大ヲ好玉ヒ、元祿十四年ニハ蟄生地が分三十五萬石ト稱スルコトヲ幕府ニ請フ、是年ヨリ國用 足甚シキコトヲ聞カズ、二公ノ御時百姓町人ヨリ御用金御借上ゲナド云コト曾ヲ無キコ 入レ玉ハザルト聞ケリ、義公ノ御時新墾ノ田アリト云へドモ、四萬石ノ御分地アリ |||合ヲ御暮シ方ノ分ト定メ、入ヲ量テ出ヲ爲シ玉フニモ、田島ノ賦稅而已ニテ、 ガ\*ソノ外物成詰御切符等ヲ高ニ見テ、給分凡ヲ卅三萬百四十六石五斗、殘高三萬七千二百十一石八升 廿八萬石ト稱シ玉と、封内ニテ士大夫ノ地方ニテ、割上玉ヒシ所二十三萬三千六百餘石ニ及プ、 平生!浮費少キ故ナルベシ、寬永ノ末ニ高三十六萬七千三百五十七石五斗八升二合有テ、公儀向ヲベ 足ヲ患ルコト、今世ノ如キコトヲ聞カズ、威公•義公ノ御時ハ節用ノ政行ハレ、軍國ノ備ヲ専ラトシテ、 ルベシ、本藩モ始封ノ初ハ國ニ大ナル工役アリ、且シバー〜御上洛ノコトサへ有シカドモ テ御身體スハリテ、御一代ノ内國用窮迫セルコトナシト云、是他邦ノコトナレド 可、被、下年ハ、又タ普請作事ヲ止メ、アナタコナタヲ入合セ融通セシ故、 第六鷹野猿樂等ノ入用、箇ャウノ品々ヲ分ケテ、 普請作事有ル時 ハ外ァ入用ヲ減ジ、 勝手ニ増減ノ手品有テ、 諸浮役ヲバ經費ニ \*、誠一 シ 力 j.\* 也 、岡川ノ不 諸侯ノ度タ 叉加 百石御子 肅公ノ 國用不 增 御 惣 企

聞ト云フ

繒圖ヲ作ラセ、

御家中

非ズトラ、 甚危キ道理ナリ、最下ニシテ謀トキハ、 一 年ノ暮シ出ル所入ル所ョリ多ク、民ニ取ル

、終、月ノ下計也、 虛 計ナラザル 國用ニスリ合セントテ日々ニ重ク、其レニテモ足ラザレバ、給ヲ富商大賈ニ仰ヲ目前ヲ支吾ス、是不 L 雖 語 ル士大夫ヲ建置キ、且軍役ノ人馬ヲ簽ヒ、國ノ武備ヲ張ルコト、是天祿ヲ有ヲル者ノ天職也、古ノ 「モ必盈、古今ノ定理ナリ、人君ノ祿ヲ天祿ト云フ、一己ノ身上ヲ養フ爲ニ非ズ、土地相應ニ民ヲ治 ハ節ニスルト、 過可ラズ、 少ナ 節ニセザルトニ在リ、節セザル時ハ、盈テリト雖モ必竭キ、能節ニスレバ、虚也ト 此外ニ奇妙ノ術ヲ求ル、皆影ヲ捕へ風ヲ係クノ談、一切邪說也ト知ルベシ、 此萬世·一 カルペシ、 理財ノ道様々アリト雖モ、國用ヲ節ニスルノ要訣、タい量」入以爲」出ノ 時• 不終月ノ三計ハ某ガ言ニ非ズ、蘇東坡ガ論也、 今ノ諸侯ハ國用此下 財用盈

ナリ、 後庭ノ婢妾モ三十人ニ過ぱ、封内ノ田土金穀ヲ以テ多クノ名士ヲ養置テ、天下ノ干城タル 聖賢ノ制ハ論ニモ及バズ、蒲生氏郷會津百萬石ヲ領シテ、多士ニ厚祿ヲ與へ、其藏入ハ纔ニ九萬石餘 ト云、英雄ノ志カクコツ有ルベキ也、又備前新太郎少將那郷政ノ孫 池田輝政播。備。淡、三國ノ主トシテ、九十萬石ヲ食メドモ、自身ノ暮シ方ハ三萬石ノ格ニテ、 ハ常ニ國計ヲ重キ事トシ テ、 = 時 ヲ謀リ 々自

分ニ是ヲ聞カレ、入ヲ量ヲ出スコト ・ヲセラレタリト云、紀伊亞相公へ卿/卿事 自ラ工夫シテ、 非盤

五色・七色・八色ニ彩色、御領國納米ノ惣高ヲ擧、 発ヲ四ツ五ツ六ット極、

・ノ知行切米、第二・江戸參覲入用銀、第三ニ在江戸ノ入用、第四所々ノ普請、第五ニ亳所入

小人ニ 暴賦ヲ民 家 先ヅ節用ヲ J. 財 任 用 セ ハ 皆民 先 置 力 ケ クベ ŀ ス n 3 y \* v 3 者 出ル者也、 リ外ナシ、 3 = ۲ 非ズ、 屯 古人モ 王制 何程惻隱ノ心アリテ人ヲ愛スル Æ シ 制」節謹 二、「冢宰制"國用、必於"歲之抄、 「無,政事,則財用不,足」ト 一度 = ŀ 7 タ ٠, ズ 'n ŀ テ 云 ) 財用足 モ、人其澤ヲ蒙ラズ、故ニ愛民ニ テ、 五穀皆入、 ラザ 國計 N ヲバ ŀ 然後制"國用" ŧ 甚夕重 ハ 是非 ン ジ、斗筲 ナ 7 用』地 ハ必 横 斂

小大、 也、毎年ノ入ル所四分シテ、其一ヲ餘シ不虞ノ備トナシ、三十年クラシラ十年分アマル様ニスレバ、 故ニ「國無"九年之蓄,日"不足、無"六年之蓄,日、急、無"三年之蓄、日"衂非"其國,也、」コレ聖人ノ訓 N |所ナレバ、執政ノ大臣一歳ノ入ヲ量テ明年出シ方ヲ考、常ニ四分一ヲ餘シテ軍國不虞ノ備トス 視,,年之豐耗、以,,三十年之通,制,,國用、 量、入以爲、出」ト云ヘルハ、國用惣グヽリ 國 ノ盛衰ニ ル也 喩 闞

之膳服、邦中之賦、以待/資客、四邦之賦、以待/劉秣、家削之賦、以 待/匝 俎、邦甸之賦以待/工事、邦縣之賦以待/幣帛、邦都之賦以喪荒等ノ九式ナ以テ財用ナ均節セシメ、大府ノ官アリテ、凡官府ノ吏執/事者財用ナ受ルトキハ、式法テ以テ是三授ク、「闢市之賦以待/王 用二トテで其名目後世ニハカハレドモ、何々ノ分ハ何々ノ入用ト、拂方分明ニ定り有ル故ニ、凶年ニハ凶荒ノ禮式アリテで夫レ丈國用ナ特」祭祀」山澤之賦、以待」喪紀「 幣餘之賦、以待」賜予「 凡邦國之質、以待」弔用「 凡萬民之質、以元」府庫「 凡式質之餘財「以供」玩好之 天災人뤪アリトモ、國ノ貧困ニ至ルコトナシ、是萬世ノ上計也、 澤等ノ九賦ヲ以テ財賄ヲ飲メシメ、祭祀賓客周體ニ、冢宰邦治ノ大體ヲ司リ、邦中關市山

少少 N シ ŀ Æ ŧ 不意ノ變アル ハ先ヅ小康也、 トキ 亦此一 ハ 償ヒ 時 ヲ民ニ掛サスルコ 、中計 ۲ 云モノ也、 ト能ハズ、其國大事ヲ動 今 / 世ニ在テ責ラ一年切ニ ス = モ ŀ ۱ر 他 ナ ラネ 人ヲ仰 ŀ ガズ ŧ

静ナ

Æ

**≥**⁄

ラ

國

用

ヲ

制

スル

稀ナル

~

シ、

然

v

ŀ ŧ

古聖人ノ規矩ヲ以ヲ云フトキハ、三年ノ蓄ナキ

\_

八國共國

ル減 也縮 セ

是ヨリ下ヲバ、一

年ノ入ル所ヲ其歳ギリニ暮シ、居常無事

ノ時

Š 民

9 y

虐取

ス

N

3

ŀ

ナ

ヶ

۴

60

パ、國用ヲ制スルコト其道如何シテ可ナランヤ、曰、「節以"制度'不」傷」財、不」害」民」ト云コトアリ、國

問

「一則以爲」徳、二則以爲」常、三則以怨。 其不足」」ト管仲モイヘル如ク、町人ナドノ侈惰ニョリテ貧困 其父ヲ惡口セシ者モ有ト聞及ブ、埓モナキコト也、鄕村ノ商買ヲ抑ヘル時ハ、御城下ノ町人ハ賑ハサ セル者へ、シバーへ敷金ナド下サル、何ノ益モナキコト也、御救ノ金ウケ取テ酒ヲ買ヒ、醉ニ乘ジテ ナリ、本末ノ權衡是ニァ心得ペシ、本ヲ外ニシ末ヲ内ニシテ、富國ノ術ヲ求ルハ、木ニ繰リテ魚ヲ求 士ノ鄕十五、合テ三萬家ナリ、工鄕三ッ六千家、商鄕三ッ六千家、工商合テ六鄕、 分ヶ、鄕村ヲ五屬ニ分タルコト也、一屬九萬家ヅツニテ、五屬ニハ四十五萬家也、一鄕二千家ニテ八 ルョリモ愚ナル也、農ノ賦役ヲバ寬セズシテ、末業ノ者恩賜アルコト甚惡シ、スペテ恩惠ノコトハ、 色々ノ奇策モ有レドモ、其第一ニ規模ヲ定メシ繆國伍鄙ノ制ト云ハ、城下ヲ士郷•工郷•商郷トテ三ニ ワヅカ一萬二千家

恵アルコトニテ、侈惰無"職事,者ハカヘツテ罰セラルペキ也、五弊旣ニ革マリタル上ハ、人々本業ヲ力 ズレバ富在"其中、然後ニ人倫ヲ明ニスル教へ、戸ゴトニ喩シ人ゴトニ告ゲズトモ、行届ベキコト也 ズレベ庶アルコト、入百姓スルニ及バズ、民ノ産ヲ制シ、査財ノ源ヲ開キ、勤儉ヲスヽメ、侈惰ヲ禁 メ田里ヲ安ズベシ、嫁娶ニ物入ナク、男女時ヲ失ハザラシメ、生子ヲ育スルノ令ヲ嚴ニシ、浮浪ヲ禁 ズトモ繁昌スベシ、凡古ノ窮民ト云フ者ハ、鰥寡·孤獨·癥疾等ノタヨルベキ方ナキ者ノミ、上ヨリ恩 君子ハ民ノ父母ニシテ、仁者ハ人ヲ愛スト云ヘリ、聖人治國ヲ論ズルニ、「節」用而愛」人」トノ玉へ

店ノ者、 其女工ヲ勸メ、伎巧ヲ極サセ、魚臘ノ利ヲ通ゼシカバ、人物多ク是ニ歸シタリシガ、其後管仲ニ至テ、 屈ノヤウナレドモ、如」此ナラデハ國ハ決シテ富ムコト 人ト稱サセ、ト ŀ \* 輕ト共ニ御曹嗣役ニ使ヒ、是マデノ如ク來歷モ知ザル浮浪人御城下ニ居レパトラ、大切ノ要害へ入込ム ノ減ゼザルヤウニスペシ、武家ニ家來多ク給金賤キトキハ、役金ヲユルシヲ古ノ如ク人數ヲ出サセ、足 古 へ、山師・元祖ノ如ク後人・思へドモ、寅・左ニ非ズ、齊ノ國・元ト潟鹵ノ僻地人民寡キ所ニ、太公望 レバ、如何ナル富家ノ子弟タリトモ、少壯ノ内ハ手足ヲモ勞スルコト、尤然ルベキ也、 ル計ニ肩ライル、雖ハ、有司ヨリ戦ニ是ヲ禁ジ、知行高軍役ノ割ヲ以テ武家家來ノ數ヲ限リ、 鄕村課 ス · 定 メ、 家へ年季奉公スル者モ、元是平民ナレバ、下男・下女ト云ハセズ、賃ヲ出シ ル者多ク、給金モ自然ト駿ク、武士ノ勝手タルペシ、然ドモ過分ニ武士ノカヽへ分ナドトテ、庸役ヲ避 今モ近江ノ國ノ府人、デシト云フトゾ 戶ノ 主 一人ヲ パ親方ト稱サウデッチト云間、弟子ノナマレル也、 戸ノ 主 一人ヲ パ親方ト稱サ y 定マレ 上下ノ等則ヲ明カ 他所商人ノ子ハ格別、 = ŀ Æ n カクニ民ノ本業ヲハナレザルヤウニスベシ、町人モ餘リ驕奢安佚ナレバ身上衰 止 勢也、武家ノ家來ハ庸錢ヲ出サズ、游民ヨリ ムベ シ ケレバ此書ニハ略シツ、且此書ハ専う動農ノコトチ主トスレバ、武備ノコトハ別ニ論ズ凡ソ兵チ足スノ法ニ、古御ニ泥マズ、今俗ニ拘ハラズ、時ニ適スルノ術アリ、其散頗永 = シ 鄕村百姓ノ子ハ悉ク郷里へ歸スペシ、凡テ士ヨリ巳下ニ主從ハナキ者 工商 ノ徒ハ占ノ「易」子而教」ト云如ク、相互 ナ シ、管仲ガ齊ヲ治ムル女闆ナドマデ ٠, ノセ、 庸銭ヲ出ナバ、今マデ 同ジ理也・根那ト先生ト云・根那ト テ雇 二取カ 궄 ٤ ハセズ、農人弁工商 ij ノ朋民武家 N ۰۰ 且崇本抑末窮 心 シ = テ ラ D 弟 フ基 年季雇 町人ノ コシラ へ奉公 子

\* 由 孔子 Æ 敎 ラ v 夕 y \ 俗 吏 1 事 體 昧ゃ 笑 フ ~ \* 事 屯 **今農** 7 貴 E 末ヲ 抑 2 N 爲 = 農 1 賦 役 ヲ ュ

買 N べ 7 テ、 狡黠中々 商賈 己が利ヲ 1 荷口ヲ 分減 古法ノ セ 如ク税 ラ v テ、 シ ` 凋 リ規 小民 ヲ 1 力作 ス ~ \* ` \*\* テ寳 = 非 ズ、 N 所 小民 ハ 泮 役ヲ 3 y 力作 ュ r ス 術 テ 出 Æ 有 ス 所 べ シ 1 原 • 直 然 ヲ ŀ \* Æ 商 ス

夕 シ、 但崇本 抑末 ŀ 云 = ŀ 7 ~ り人ノ心付ザル故、 M 此論 = 及 プ ナ y

ŋ

蹈

テ買

フ

ŀ

\*

ハ

商買ヲ

困

メ

ン

ŀ

シ

テ、

却ラ小農

ノ迷惑ス

n

事

=

Æ

及

プ

べ

ケ

レ

۲۲ ۱

容易

=

۱۰

行

æ

ガ

問 度ト 風俗ニテ奢侈ヲ止サセ、 游惰ノ者ハ力役ヲ課 シ 且職事ナキ 罰 7 · リテ、 叉三折返シ ノ常発

城下 利アルベキナリ、御城下私共二所易ニシテ御城下 ル取付故エカタスルコトナレバ奸トハ云ヘドモ、納セバ、棄作ノ奸ハ行ハルベカラザルニ似タリ、 行ハルレバ、散田薬作ノ奸 **バ、薬作ノ田チ檢センニ、其田主ノ惣高チセンギシ、外ニ在ル所ノ田熟作ニテ、取付シ上ニモ贏餘アラバ、ソレチ吟味シテ割詰ニ収、コヤシ・テ利チ得ルコトチ計ルニ、檢見ノ輩モ是マデ吟味スルニ及バズ、大抵奸民ノ爲ニ根ニセラルヽト云コト、コレ民ノ奸計ナ** = 日傭 ŀ ij 少ク シ テ、 出タル僑民郷里へ返スニハ、 武士町人ド モ自ラ止ムペ 恕ス可キ所モアルナリ、一切經界チ正シクシテ、三折返シノ常発ノ法立チタラパ、然レドモアマタノ田土、是マデ細カニセンサク届クベカラズ、且薬作ニスル田本無理 モニ迷惑スペキ歟、 シ、 ル計リニ作リ、檢見サ受テハ皆ヒケトシ、外ニ試延カ下発ノ地面已カチ散田案作ノ奸ハ発ノ高ニシテ、贏利少キサパワザトアラシ、種夫会等チ 定テ農具種夫食ノ世話有司ョ 且崇本抑末 ۱ 至極 ノ論ナ リ有べ レ ŀ. ヶ Æ v ١. 概 æ • 嚴 御 = 用取

役融高 日傭 國 中窮 ۲ 屈 キ人モ、眞ノ家來抱へ y 滅 ス ~ \* 游民ノ 歟、 管仲 カ Ŋ ナ þ, ッ ザ ガ富國 ŋ ル内ハ、姑 事 是 , 亦 仕方左樣 ŀ 重 Ŋ 一型ナ 供 連 ナ v = キ 事 1 ヂ 4 ナ ゥ シ、 ケ = Ø 定 浜 N 土 メ、知行所 3 ŀ ٠, 日 = 傭取 ۱ 有べ ラ百姓 少 7 カラズ、 . \*/ ヲ召使ヒ、軍役 ナ、 如 僕從 何 ナ 旦 ŋ 御 ۴ر 1 用 何 城

下

セ

ادر

程

1

立

ツ漸

ヲ

爲スペ

シ、役法古ニ

復シテ、凡身アル

, 者庸ヲ出

セ

バ

是ヲ規避シ

ァ

権門勢家ニ託スル

=

姑ラク是非ヲ論ズルニ及バザレドモ、其所獲ノ利幾何ゾヤ、農ノ本業ニハ非ザレドモ、小民ノ力作シ ヲ小民ニ布キ玉フ所ヲ皆々革除ラルコト、豈臣子タル者ノ能忍ブ處ナランヤ、是モ國用不足ナラバ、 役ヲ除クノ外ハ、悉ク又收納セラルト聞及ブ、定ヲ寳永ノ改革已後ノ事ナルベケレドモ、義公ノ恩澤 定ナリ、 銭ノ事ハイヅレ 四民共ニ其所ヲ得セシメ玉ヒ 七二八山札・馬札役、 諸浮役モ其利ヲ盡サズシ 逐末 ノ徒幸ナルコト云フニャ及ブベキ、カトル内ニ天和中発除シ玉ヒシ郷村ノ諸役銭• 藍瓶 ノ時ニ免除セラレシニャ未聞カズ、去レドモ今ハ絶テナキ所ナレバ、免除アリシ 八二ハ在々ョリ納 テ民ニユルシ玉フ事、 シ =, 特ニ小民ノ産業ニ利アルヤウニナシ玉フコト、 メ候柿澁、 後世二至ルマデ誰カ恩澤ヲ仰ガザ 例年二半分納メ可」申事ト見へタリ、義 誠ニ難、有御事ナ ルペキ、諸荷口 公ノ仁政 小必

漢武帝ノ仕方ニャ愧テ、宋八ノ議論ニョリテ云フ時ハ、緩急ノ大體ヲ失ヘリト謂ベシ、

**ラ活計ヲ助ル處ヨリ税ヲ取ル程ナラバ、何故ニ又舊時ノ如ク、商買ノ擧ヨリ諸荷口錢ヲ取ラザルヤ、** 

民ヨリ取レドモ、紙烟草ノ諸荷口錢ナギ故、

商人へ思フ儘ニ荷物ヲ境外ニ出シ、大富ノ業ヲナス

紙舟役ョバ小

ナレドモ、皆々占買シタル豪民ノ商買ノ業ヲ爲ス者

一蔵ニ江戸其外ヨリスル所ノ金錢夥シキコト

どエ

利ト成ヲ、公上ノ浮役ハ一錢モ上納セス、然ルニ國計ヲ司ル者、

ナキ債金ヲ課スレドモ、商買ョリ稅ヲトルコトハ

|夫ノミナリ、國君ノ上ニテ國中ノ物ハ皆我物ナレパ、取ルトコソ云フベキ、借ルト云コト有

夢ニモ知ラズ、唯アヤマリテ御用金ヲ借ラ、借取

ニス

國用不足ナル時

士ト農

罪モ

ラ嬴

也

즢

出サルル條、1 ニハ藍瓶役、11ニハ紙舟役、三ニハ鹽釜役、四ニハ鮭役、五ニハ鮎役、六ニハ鱒留役、 鍵若干ト定メラ飲メ玉ヒシ也、天和三年七月廿五日ニ至リ、綠岡ニ在セシ時、郷村ニテノ諸役御免仰 酒桶•紙舟•高野村山札• 中川舟役等ノ税、並ニ諸ノ荷口ハ茶•烟草•穢木綿•繰綿• 紙• 鹽等皆一箇ニ 鹽< 天下!樂ニ後レテ樂マント云シ程ノ賢者ナレバ、ヨク緩急ノ序ヲ得ラレシ事也、義公ノ初年ハ、藍瓶・ シキコトニハ非ザレドモ、小恵ナリ、其レヨリハ先國用ヲ省キテ、農ノ賦役ヲ寬フスベキニ、是ヲサ 、餘、當、先寬。賦役、然後及+商賈、弛、禁非、所、當、先也」トラ、其議遂ニ癡シト云リ、商稅ヲ弛ムルア 於山澤及商賈、須、収、之於農、與、其害,農、孰,與収、之于 商 賈、今爲、計莫、若,先省,國用、國 用 有 税之入、但分減"商賈之利,耳、行"於商賈、未"甚有>害也、今國用未、滅、歲入不」可、闕、旣不」取"之 飲セラレシ中ニモ、亦本ヲ崇ピ末ヲ抑ユルノ道ヲ寓ス、後人ノ心付ザル所ナリ、宋仁宗慶曆年ニ茶鹽 皆無、得、籍。名田、以便、農、敢犯、令、沒。入田僮、」ト云リ、サスガ英雄ノ主ホド有リテ、軍國ノ爲聚 シ巓テ目前!小恵ヲ行ハントスル、固ヨリ大體ヲ知ヲザル者ノ議ナリ、范公ハ天下ノ憂ニ先ッヲ憂へ**、** ノ禁ヲ弛ベ、及ビ商税ヲ滅ゼン事ヲ議アリシニ、時ノ名相范希文ヒトリ不可トス、其言ニ云、「茶鹽商 南賈人ノ軺車ョリハ二算、富農ノ車役銭ニ一倍也、船五丈以上ハ一算、「買人有"市籍"者、及其家屬、 力所作ヲ以ヲ賈ル者ヨリハ、率緡錢四千ヨリ一算、 脳税ノ半分ナリ、又北邊ノ富民ノ軺車ヨリハ一算、 共、其算銭ノ取ヤウハ、諸ノ賈人占買シテ利ヲ取ル者ョリハ、率緡錢二千ニシテ一算ヲ納メシメ、手

爲二、「市廛而不」征、關鬷而不」征」ナドト教ラレシガ、賤夫ノ 壟斷ニ 一町町2年|南東|南 孟子ハ戰國ノ時ニ當ラ、ニ於テハ、其一郷岡孟子ハ戰國ノ時ニ當ラ、 諸侯賦飲ノ重キヲ救ヒ、 四方ノ氓ヲ共所説 登テ市ノ利ヲ圖ル者 ノ幽ニ 招來サン ハ、是ヲ

シ、犯」禁者へ取上ゲ、一切ヌケ荷物ナキャウニスル 國門ニテ、城下ヨリ郷村へ取付所ニ在リ、關ハ它別ノ境ニ在ル所ニテ、 其貨「罰ッ其人゚、凡所」達貨賄者、則以。節傳「出」之、凶札 則 無。關門之征、 猶幾閘」トモ見へタリ、門へ 門司 司關ノ職アリテ「幾"出入不物者、正"其貨賄、凡財物犯」禁者舉」之、以"共財,後,死」政之老 與,共孤い 手二成、奢侈ヲサカンニスルガ故也、周禮ニハ、廛人・泉府等ノ官アリテ市中ノ征布ヲ收メ、又司門・ 征スト見へタリ、市ヨリ征セザレドモ、廛ノ地子ヲ取リテ末ヲ逐フ者ヲ抑フルハ、王道ニ ۲ 上生、「掌"國貨之節、以聯"門市、司"貨賄之出入者、掌"其治禁與"其征廛、凡貨不、入、於、關者、舉" 也、魯賢大夫臧女仲ガ六闘ヲ廢セルヲ、孔子譏リテ不仁ナリトノ玉ヘルハ、六闘廢シテ末業ノ者勝 コト也、司門・司駲ノ職ヲ設ル上ハ、貨物ノ宜キ程 門關トモニ貨物ノ出入ヲ吟味 Æ 7° n

ドモ、却ラ不仁也ト知ル可ナリ、漢武帝ノ時「農民貧困、商賈滋衆、軍用不足」ナル

\_ =

り告緡ノ令

アモ

トテ、商賈ノ貨物舟車等ヨリ算銭ヲ収シコト有リ、本ヨリ一時ノ權宜ノ制ニテ、史册ノ美談ニハ非ザ

暴君汚吏ハ一概ニ重飲ヲトリシ故、孟子ハ「關譏而不」征」ト說タルナリ、但シ孔子ノ滅文仲ヲ鞿

ヲハカリ征ヲトル事、暴政ニハアラズ、囚札ニハ征ヲ免ゼバ、時ニョリティ用拾モアリ、然ルヲ戰國

フヲ見レバ、國ニ門關ノ制ナクシテ、餘リニ末業ノ者勝手過タルハ、俗人ヨリ見ヲハ仁政ナル様ナレ

70

秃

ナサセ、 ル風俗 不 不」仕、田畑チモ不」 作者、代官給人トレテ堅相改不」可」置、若於」英」其沙汰」へ、給人過怠ニハ其在處召上ラルペシ、同町人百姓隠땁ニ曰、在處そ々百姓ハ田畠チ打捨、アキナイ或ハ質者等ニ罷出候輩有」之者、其者ノコトハ不」及」申"地下中河」は「i鞠成敗「 井帯公チモ 及ピ漢ノ高祖 是ヲ町人 w アラバト 1 、中、度物ヲ禁ズレバ、自ヲ奢侈モ = ガ 百姓 カナル富商大賈ニモ上座ヲシ、 仕 柏 ラ、御定メノ商人ニヲ 進 皹 æ ハ身上耗損スル ス 1 獨游惰ヲ事ト 難 悉ク御城下へ移スペ N ŀ モ、仕方ニョ Ħ Æ · 事 物 シ農家少壯ノ子弟心得遠テ美服紛華ヲ好マパ、商人ノ IJ シ 古 **ラ** テ御 ٠, ノ法 教ヲ爲スニ、 ٠, 力 地侍 御百姓 Ŗ 城下 故、 ク スル者アラバ、太閤 Ħ リテ成ルベキ也、何 是 y, Ĩ Ť æ 9 移 遺風残り、 ヲ 賑 ナク、 ·停止 y 賦税ヲ重クシテ是ヲ困辱スペシ、此ノ如 \* w 者有べ 農商ノ品ヲ分ツ キ命ア カ ハ 取上グ、 ¥ = 骨折ヲ嫌ヒテ末業ニ麹ルナラバ、周禮 詞遣ヒ等モ是迄奉公人ト庶民トノ連 \* ス 無題 ~ 力 r ムベシ、喩へ農人事ニヨリ御城下へ出ルコ 平生事ラ門地ヲ貴ピ、 ラ シ、 ~ 商人分ハ遠慮アル時ハ、農人大ニ勢ヲ得ベシ、 ズ、 シ = = ノ法ニョリ嚴ニ罰スル仕方モ有ベシ、 於 古へモ豪民ヲ都下へ徙 Æ テ 鄉村 萬 カ 3 ト勸農ノ捷徑ナリ、商買ノ内ニモ市易ノ制ヲ立テ、 ハ **-**\* 沒 移 = ハズ、骨折ラズシテ暮 スベ 居リ半商半農 N 3 シ ŀ **祕獄ノ起ルコト大半座論ヨリ起ル風俗ナ** • ヲ 村 好 ム 役儀 悉比 スコ 3 = クシ テ \* ۲ ヒタル如ク、 3 ハ 3 ` 「夫里之布、 ス y 有 ソ 又 ラ 物農大 カタ行届クベ = 初テ、 勝手 利ア 着 ï ۲ 例 Þ ヲ 次第御 アリ、 ŀ n 公制令三ケ條チ出サル、天正十九年八月廿一日、 N 好 人才ニ 如 アラン べ ٤ 夫家之征」ノ法、 町人ヲ百姓 ŧ ク 、商買ヲ 也 城下 Æ = 特ニ當國ナ 큠 'n ŀ 鄉村 テ、 リ吏胥ナ 御 御百姓 ゥ 城 願 シ 笑 ッ 下 7 Ħ 豪民 y ハ 徙 夫 ス

ノ多キハ農ニ利ナキガ故ナリ、今煩擾ヲ去テ民生ヲ安ンジ、横飲ヲ除テ民心ヲ慰シ、力役ヲ較シテ民

其人別ノ本ヲ糾シ、郷里へ返スベシ、歸ラザル内ハ大工御國役ノ例ニョリ、先庸錢ヲ衞スベシ、鄕中 第二ラ、衣食足リャスシ、是農ニ利アリテ、令セザレドモ本ヲ務ムル術ナリ、兼併破ル時ハ豪民ノ勢 力ヲ寬ルクシ、力作ニ優ニシテ游手ノ者困、兼併ヲ破リテ貧富幸不幸ナク、三折返シ常発ニラ、動像次 |静農氏ヨリノ教ニシラ、百姓ニモスルコト也、中買々置ナド云コト商賈ノ業ニシラ、百姓ニ非ズト定 貧ク成ル故、敵モ施シャスシ、然ドモ此上ニモ勞苦ナクシテ富ヲ爲シ、奢侈ノ媒ト成テ民心ヲソコナ **ルノミニアラズ、且是ヲ貴ピ、商賈ヲバ是ヲ抑ヘ且賤ムベシ、士農工商ノ次序ヲ以四民ノ格ヲ明ラカ** フ者ハ商賈ノ民ナリ、四弊旣ニ革マル時ハ、本業ニ利アルコトナレドモ、猶又一法ヲ設ケヲ農ヲ利ス モ自然ニ屈スル故ニ、風俗ヲ亂ル程ノ過分ノ奢侈モ先ハ成ガタシ、平民ハ勤儉ナレバ富ぇ、侈惰ナレバ ムペシ、郷中ニモ少々商賈ナクシラ叶ハザル所ハ、商人幾人ト極メ、人別帳ニモ御百姓トハ別ニシラ、 ニテモ市場ノ村々ハ、交易ノコトナクシテ叶ヒ難シ、然ドモ自分手作ノ品ヲ持出シ它物ト交易スルハ、 シ、且其種類ヲ定メ、百姓町人カタク婚姻ヲ通ズベカラズ、御城下ニ居住スル浮浪ノ者ドモハ、悉ク

定メテ是ヲ辱シムベシ、共商賈ノ品物モ民間ニ有無ヲ通ズル物パカリヲユルシ、珠玉玩好ノ類凡民間

四分一ナラデハ特タスルコトヲ禁ジ、イカニ著姓舊族タリトモ、旣ニ商人ト定ル上ハ、小百姓ノ下座ト

帳ノ末へ即サセ、此商人へ何程富タリトモ、田地ヲ取ニ限アリラ、百姓一軒前ノ半分トカ、三分一・

」身節、用、

民 餘程引込 是肝要ノ見 ¥ y ٠, 益困 多 1 ÉЩ 3 ¥ ス ŀ **今貧富** べ リ也、管子ガ所謂「知u與之爲p取、 ナ ケ レ パ ٠,٠ ١ 所詮高 切 提封へナラ 二三折返 発 = 定 'n ŀ 夕 シ 定 テ 9 ハ タラバ、 ۲ Æ 却テ是マデ高発ニ • 年 政之寶也」ト 貧民ハ大ニ蘇息 4 = 引ヶ立、 ٠, 質ノ收 取 此 Ý, シ コトナリ、 ョ 富民 y n モ、 處 Ħ -三折返 收納ノ實 y 重斂之爲以可以得以財、 而不唐ノ李朝が不賦書ニモ、人皆四: ٠, 是マ **>**/ 八多 デ = 過ズシ 輕 カ ク 納 n テ ~ メシ 所 貧

\遗、人日益困、以日益匮、躁\欲+跌暴(逆)而咸+四衷4徒有1其心、豈4可\得 耶、故輕斂則人樂(1其生) 人樂(1其生) 則居者不\沈、而沈」即1輕數之得\以愈多(也)何也、重斂則人為、人貧則沈者不\歸 (而天下之人不\來、由\是土地雖\大、有|荒而不\耕者、耕\之而地力有\所 鄒南去□之、其可□伊尹、是故善爲□敗者、百姓各自保、而親|其君上「雖□欲||危凶「 不□可□得也」Fイヘリ者日來、則土地無□荒開拓日繁、盡□力群」之、地有□除利(人日益富、兵日益温、人歸□之如□父母〔雖□欲| 今ノ勢ニテハ三折返

· 🛂

멸

**り作徳少キニ、是非農菜ヲツト** 

メヨト云フコト無理ナリ、

何程農ヲ勸ムル

۲

E

利無き故人從

ズ、 、於、用、力、上治懦則肆、於、爲、非、 神農會史,亦明矣」 又三折返ショリ過分ニ作徳多キトキ ト云ルコ ŀ 甚至當ノ論ナリ、 財用足而力作者、 ハ、驕惰ニ流レ易シ、 刑名刻薄ノ説ノ 神農也、上治懦而行修者、 韓非ガ書ニ、「凡人之生也、 4 ウナレ ŀ. モ、今ノ民ヲ治 **曾史也、** 夫民之不、及<sub>1</sub> 財用 w 足 = 此心 2則惰

得ナケレバ、 テ三折返 シ 何程惠シテ , 常発ニ定メ、衣食 æ 費ル パ , カ æ リニ ענ \* テ、 ゥ = 仁政 シ ラ ۲ 7 ハ 7 ナ フ IJ v ガ = タ 勤儉ヲ シ • 經界ヲ 厭 Ľ テ 正 修惰 シ 兼 併 二安 ヲ 破 ン y, ズ w 监 民 產 ヲ制 JĘ.

۲ æ 脈 給 ス Jν 7 ۲ ナ 1 嚴ニ是ヲ 懲 ス ~ ŧ = ŀ 也

身ニ不調

法

ナ

v

ハ

何程困窮

ス

n

シ

問 侈惰 ノ弊ヲ除 クコ ۲ 如 何 Ħ 傳 二、民生在、勤、 々則不、匱」ト云、又「因u天之時、 就"地之利"

以養"父母」以テ庶人ノ孝 ŀ ス n ŀ ¥ ۸, 、勤儉ノ二字百姓ノ護身符タルベ シ 然ルニ 修惰

奕

ヘカ ドレ 近今ノ法セメテ四公六民ナラバ、 獲ルユエ、十ニシテ三三餘ヲ公納トシ、 六六餘ヲ百姓トルツモリナレハ、頗ル四公六民ョリハ 徒ニ紙上ノ文具而巳ナリ、百馀年來ノ陋習サ一洗シャ、至易至筋、名賞相高、上下共促ナル仕方アリ、タマノへ人ニ語レドモ、舊習ニヒ畠方勘定ニ比スレバ、繁密瑣和ノコト少キニ似タレドモ、是モ今ハ其本サ失ヒ、収付ノセンサク而巳コマカニ、八重十重ニ品アレドモ、 續 四 ヹ IE. 平均 當ル所アレ v クベ ť ドモ、十ノ物ヲ四ッ上へ取レバ、其外ニ一石へ付三升ヅツノ口米ト、二割ノ延ヲ課 ゙サ æ シク - 當代ノ通法トハナリシ也、太閤ノ法ハ兵農大ニ分レシカバ、 ツ取、其外一錢ニア N ・モ、其制/詳ナルコトハ、事長ケレバ紙上ニックシガタシ 豪民ノ持分ニハ、膏腴ノ田ニテ十ガ一ヨ・テ我配チ悟ル者少シ、故ニ本文ニハ惟三折返シ定発ト而巳ィ豪民ノ持分ニハ、膏腴ノ田ニテ十ガ一ヨ 如 貧富一面 二三折返 縄ワ \* **國用不足ナルニ、豪民へノミ優免スペキ謂ナ** シ テ、 ÷ 元來田主 ドモ、兵農二ニ分レタル世界ニ、夏•殷•周三代ノ法十ガート云コト用ユベカラザル也、 ウナ ラ 輕重宜 ノ代 **3**/ = 其通り取 シ = ~ ₹/ 故ニ今ノ賦税ハ名實不相應 デ ŀ テ ニ適スル取方い、太閣法三分ガー、今里俗ノ所謂三折返シヲ定規ト 次 取立レバ、 佃客收ル ハ 'n ナモ . 餞ナり共、公役カケベカラズト定ムルコ **岡用不足ノャウニ思フ人有ペケレ** Ħ 所 キ 四 コラユベケレドモ、其外公役ノカヽリ莫大也、且又四公六民 ノ半分ケニ 3 ツ収 トナラパ、是ホド重聲ナルコトハナケレド = テモ シ 半分ニ當 1 十分ノ = Ļ シ 五 多 豪民ノ税甚 r ツ取 クハ兼併ノ奸 ナ " ۴ モ ø 地頭三分ノーヲ取、耕民三分ノニヲ 況ャ是 v **今提封** ト、小田原北條氏ノ遺制ニシテ、 ヲ農人難儀ス カ Ľ +故、 æ Ħ リ高発ナ ブ地 見スム 貧民 モ、 ナラ ル故、 勢ナリ、 所詮四公六民ニ収 ァ 償フ所莫大也、 jν シ シ テ四 地 テ百 ス = y べ テ ッ ッ 切經 輕 取 æ シ、 姓 ュ ŀ 力口 H \* w 3 귤 界ヲ 也 姓 y ハ云 y シ ノII 法和 取 出 7 テ ソ

「均無」貧、和無」寡」ト云フ道理ニ叶ヒテ、百姓ノ困窮モ直リ、人別ノ不足モ多クナル 勢 ナ リ、扨 又 段ニ其アタヒヲ債ハスル仕方イクラモ有ベシ、是レ貧富共ニ安ンジラ、各々農業ヲ動ムル術ナレバ、 高役ナキヲ利スレドモ、自今已後ハ役法改正アレバ、人數不相應ニテ手餘リノ田地小民ニ割賦シテ段 ウニラ、蒼慈ガ如キコト如何ニモ出來べキ也、今兼併ノ子孫田地ヲ持餘シテコマル類モ有、小作人ハ 大族田地有、餘、 而小民無"立錐之土、慈皆險」口割賦、稍々使」畢"其本直」」ト云り、郡守ノ心ヲ用

農業ノ書ニモ、農夫タル者、我身上ノ分限ヲヨクハカリテ田畠ヲ作、各々其分際ヨリ内バナルヲ以テ ヲ盡スコト能ハザル者也ト云リ、然ドモ「知」足者富」ト云コト、老子コソ説カレタレ、蚩々ノ愚民欲 ク知ヲモ人力タラズ、其法ノ如クイトナムコトナク、耕シ種ル事モ必時ニオクレ、物ゴト皆土地ノ力 ヨシトシ、 際限いナク、老子ノ如ク足コトヲ知ラシムルコト、決シテ能ハザル所ナレバ、有司ヨリ人力ヲ量テ、 其分ニ過ヲ以テ甚惡シトス、其分限ヨゥ多ク田畠ヲ作ルコトヲ貪レバ、縱令耕作ノ法ヲヨ

限田ノ制アルベキ也

問 ŀ v |キ賦ヲ増シテ、平均ニ四公六民ナラバ、今マデョリハマサルベシ、去レド四ツ取ト云コト初ニモ論 カランヤ、如何 誠ニ此上モ無キコト也、經界ヲ正シヲ民ニ取ル方法ヲ立ル、當代ノ通法四公六民ヲ規矩トシテ宜 均田限田ノ制立テ兼併破ル時ハ、人々其力ニ食ミテ風俗動儉、 日、是マデハ兼併ノ弊アルニョリ、貧民ノ出ス所ハ大半ノ賦税ナレバ、豪民ノ太 凶年二體寒ノ患ナキャウニ成ルコ

問 張、遂以爲、俗、前大守尹率等、循、故而已、無、所,匡革、慈到抑,挫權右、撫,恤貧贏、毫得,其理(舊 ナリ、三國ノ時魏ノ蒼慈、燉煌ノ太守タリ、「郡在"西陲" 以"喪亂|隔絶、曠無"太守"二十歳、大 姓 動メ、高持タリトモ役フエズ、小作シタリトモ役ヲノガルヽコトナキ時ハ、人々出精シヲ田畠ヲ買求 高ノ知レタルコトナリ、少々ノ得分ニテ小作人へ渡サントスレドモ、力役ノ法改マリラ頭數ニテ役ヲ ニ耕作シテハ人力ニ限アリ、奴婢ヲ蓄フルトモ、百姓ヨリ出ル奉公人少シ、他所ノ氓ヲ招集スルトモ、 不、重不、輕ノ税ヲ徴サバ、自身耕作スレバ餘アレドモ、小作人へ渡シテハ、分ッペキ花利ナシ、自身 居ナガラ大ニ其利ヲ收ンガ爲也、均田ノ法行ハルレバ、兼併ノ奸ヲ逞クスル事能ハズ、常発ノ法立テ、 ラスペシ、限制ヨリ多キ髙ヲ減ズルヲバ、勝手次第ニユルシ、限制ロリ少モ、餘計ニ増スコトヲ禁ズ 田ヲ専ニスルコトナラズ、是マデ富者ノ子孫モ盛衰ナキコト能ハザレバ、身上衰ルニ隨ヒ、 **ル心ニ成、小作人少ナク、豪民モイヤナガラ、田地ヲ滅スヨリ外ナシ、是ヲ漸々ニ勢ヲ以ヲ驅ルト云** ノ殿、明ノ丘瓊山ノ殿尤善トスペシ、然ドモ畢竟民ノ過分ニ田畠ヲ求ルコト、齊腴ノ地ヲ擇取ニシラ、 ル時ハ、數年ノ後次第ニヨキ程ニ成ルベキナリ、是民ヲサワガサズシテ限田ヲ爲スコト、宋ノ蘇老泉 モ限民名田ト云議アリ、急ニ禁ジテ是ヲ取上ントスレバ行ハレガタキ故、タトへ限制ヲ立ルトモ、 デノ分へ姑クサシ置、巳後限制ノ髙ノ外買コト能ハザルャウニスレバ、此後富者出來テモ、大分ニ 限田へ如何 日、豪民ノ勢ニ乗ジラ、際限ナシー田地ヲ買取コト、小民産業ニ困ム基ナレバ、 次第寳へ 古人 雄 是

也

是均田

ノ妙術ナリ

其身ノ侈惰ニョリテ貧ニナル者ハ、少シモ発ヲ下 ゲ ス、如」此時ハ農ヲ勸メズトモ、農ハ自ラ勸ムル

理セシ上ハ、妄ニ竇買スルコトヲ許サズ、モシ不、得、已竇買スル者有ラバ、先王ノ令幷ニ威•義二公ノ 納賈ノ質地ハ其數少ナケレパ、幕府ノ法ノマト取捌テモ可ナルベシ、凡田畠ノ混亂ヲ改正シテ經界整 渡サントナラバ、其通モシ左様ニスルコト煩擾ナラバ、明律ノ如ク其科ヲ改正セルニテスムペシ、頼 テ 奸ナキハ稀ナルベン、是ヲ取上ンニハ、沒官セザル旧畠ハ少ナカルベシ、沒官シテ後宜ニ隨 制禁ナケ ۲۲ 格別也、 ウブセ髙土地没官シテモ ヨリレドモ、近世ニ至リ、凡寶買スル程・者、 ヒ授ケ <del>其</del>間

発 姓 取付ノ法ハ本多佐州台德院殿へ告奉リシ所ノ如ク、百姓一年ノ入用夫食ヲ積リテ其餘ヲ年貢ニ取、百 術ナリ、 餘アリ、人ニアヅヶ作ラセテハ、餘レル利ナキャウニシテ、人ニ其力ヲ食マシ 制ノ如ク、所部ノ官司へ申條ヲ經テ後ニユルスベシ、宋•明ノ法ヲ用ヲ契ニ稅スル式ヲ立テ、奸ヲ防グ ルトモ、少シク餘計ニ取ルコトナク、百姓モダマレ豐年ナドト云コトナリ、又田地ハ割ニ合ヘドモ、 ŧ 亦可ナリ、經界旣ニ正シキ時ハ、古今取付ノヨキ程ヲ考へ、少シク民ニユルシテ常発ノ法ヲ行フベシ ハ、甚ダ恩澤トナルコト也、常発ニシテ百姓ノ力倹次第ニテ、 財ノ餘 兼併禁ゼザル内ハ、常発ニテモ徒ニ僥倖ノ資ト成テ、民ニ益ナケレド、 ラヌ \* ウ ニ、不足ニナキャウニ治ムペ シ、トカク自身科作ヲ勤ムレバ、年貢出シテモ有 如何ヤウニ富ミテ、倉廩ミチ衣食足 ᅩ ルコ **兼併ヲ破リテ後** ト、本ヲ務 ル要 ノ常

貫諸役ヲモ置主ヨリ辨納シ、収タル者ハ作取ニスル事、公儀ニヲ賴納賣トヲ甚キ嚴禁ナリ、本藩ニヲ ノクルヒハ是非改正アルベキ也、扨又永代賣ノ證文ヲ渡シ、實ハ質タル心ニテ毎年利息 ル分ハ、カタく~ヨリ追ヲ徴納セシメテ無理ニハアラザル也、是マデコソ細カニ行属カズトモ、田 カタ 畢竟土地 シ出シ、 際田ノ科ニ准ジラ笞杖ノ刑ニ處シ、田土ハ沒官ニ及パズ、其持主へスへ置ウブヒタル高ヲヘラシ、 1科當1差」ト云リ、是ウブセ高オヒ高ノ事也、隱田ハ其田土ヲ沒官シテ、共隠セシ多少ニヨリ笞杖ノ刑 移等則、以,高作"下減、瞞"糧額、及詭"寄田糧、影"射差役、幷受、寄者、罪亦如,之、共出改正、收 ウブヒ髙 ニ行ヒ、納メザル税糧ヲ數ノ如ク徴納セシムルナリ、サテ髙ノヌキサシオハセツ、 オハサレタルヲバ**ヽ** 百、其田入」官、所」隱稅糧、依」數 徵 納」ト云リ、是隱田ノ事也、 タル方ノ高ヲ増ズシテ事スムコト也、今田畠ヲ改正スル、ヨロシク此法ヲ用ユベシ、但ウブセ高 ✔ ニ際田同ヤウニ犯取スル、高ナシノ土地持者有ユエナレバ年數ヲ考へ、カタ ⟨~ ノ法ヲ承用シ玉フニャ、貞享ノ比ヨリ寬延ニ至テ、屢々停止セラレタリト聞ク、幕府ノ法ハ永代 ウブ ノコ モナキ税糧ヲ償コト故、後ニハ散田トナリ、 ヒ髙シタル者ハ、土地ニナキ稅糧ヲ償ュ故ニ、公納ノ額ハイツモ減ゼザルヤウナレド ト、百姓ノ相對トハ云ヒナガラ、高ヲ減ジダル者ハ、隠田同ヤウノ地ヲ持 ヲ 年 貢 発ノ折ルヽコト也、其発ノ折々 又「若將"田土、移,垃換,段、 ル ハ ヲ拂ヒ、又年 ニテ死 何故ト云ニ、 ノリタ ヲ少 ŧ 那

业

ゥ

賈貫、幷賴納賈ハ其田島トリ上グ、常人過料•加判名主役儀取上グ、證人叱リナリト云、永代寶ハ本藩ニ

合點スペキ、某ガ所謂均田ノ術ハ左ニ非ズ、持分多少ハ其儘サシ鼠、有髙ノ上ニテ帳面ト畝歩ト引合 佐竹ヲ秋田へ逐ヒ玉ヒシ時、慶長七年壬寅再檢地アリ、其後威公始ヲ水戸ニ封ゼラレヲ、シバラクア 折テカセギタメタル金銭ニテ買得シ田畠ヲ、貧民侈惰ニテ破産セシモノニ是ヲ奥ヘヨト云ハい、誰カ 付べ 却テ今ハ上田• 上畠ニ當ル類ナレバ、位違•石盛違ヒイクラト云數ヲ知ラズ、東タル者是ヨリ手ヲドス 公田畠賣買ノ制條壤テロリ、オヒ髙ノ奸有ハ勿論、ムカシノ上田•上畠、今ノ下田•下畠ト成、下田•下畠 ノ條令、位達•石盛達•負ヒ高心ヲ付クベキコト見ヘタリ、況ヤ寛永ヨリ今ニ至テ殆百六十年、威公•義 リテ寬永十八年辛巳ニ又檢地セラレタリ、上ミ慶長ノ檢地ヲ去ルコトワヅカ四十年ナルニ、辛巳檢地 フコト有モ、カャウノ吟味スル爲ナリ、當國ハ太閤ノ時文祿三年ニ檢地アリテ、後十一年ニシテ東照宮 セ、牧獲ト取付トヲ考合セテ、髙ト発トヲ均シク、貧富トモニ損得ナカラシムル事也、元來檢地 ズシラ、惟貧民ノ地ナシ高ヲ除キ玉フベシ、除キタル跡ニテ、 カ富民ニ兼併セラルレドモ、是ヲ檢スルコトナシ、埓モ無キコト也、今富民ノ餘計ヲ先ヅ奪ハン コトナク、徒ニ紙上ノ虚科ヲ守リ、取付ケヲ下グテ貧民ノ救ヒトスレドモ、其発ノ下ゲタル地、 、事如何穿鑿シテ、其勿竇買ノ際ニ奸有シ事明白ニ白狀サセ、其後富民ノ高ナシノ地ヲ檢シテ高ヲ盛 !後誰モ侈惰勝手ニ成テ、力儉ハ益ナシト心得ペシ、韓非ガ畿ル處當レリト謂フベシ、今富民ノ骨 明律 こ、「凡欺 | 隠田糧、 脱:漏版籍:者、 一畝 至"五畝"答四十、毎"五畝"加"一等、罪止"杖 川欠白打ニテモ無 ク、土地ノツマ ィ リタ ŀ ツ

取玉ハズ、打出シタルダケ悉クニ民ノ惣高ニ平均シラ、ユルメ玉フ事ヲヨク明ニ示シ玉ハバ、四境ノ 惡ヲ見分、高下無、之ャウニ諸事可。取扱、元祿元年義公ノ仰出サレシ、富者ハ益富、貧者ハ益貧、甚 不」可」然トノ旨ヲ主トシテ、永久農人ニ利アルヤウニ告諭シ、寸歩ノ地升合ノ高タリ共、上へ打出シラ ハ、先ブ賈生「一寸之地一人之衆モ亡」所」利焉」トノ說ノ如ク、寛永廿年威公ノ仰出レシ、在々處々善 玉ヒシコトアレドモ、當時其弊未ダ今ノ如ク甚シカラザル故、其事モ亦大造ナラズ、今兼併ヲ破ラン

内離有ヲヵ妨ヲナスペケンヤ

問 、紫ル民之疾作而節。用、不、可、得也」ト云リ、此說ノ如キト キ ハ、富民ヲ困メヲ貧民ニ得サスルコト 惰也、侈而惰者貧、力而儉者富、今上徵"飲於富人"以布"施於貧家"、是奪"力儉"、而與"侈惰」也"而欲 旁入之利、而獨以完給者、非」力則儉也、與、人相善也、無"饑饉疾疫禍罪之殀、獨以貧窮者、非、侈則 テ、天ノ道ト心得ラ、力儉ノ者ヨリ取上ゲテ侈惰ノ者へ與フルコト、甚ダ埓モナキ仕方ナリ、夫ニラ ドモ韓非ガ云へル如ク、同ジ百姓コラ同ジ程租税ヲ出シテ、外餘計ノ得分モナク、餘計ノ目ニ見ヘタ モ、貧者ハ無"立」鎌之地、故ニ當時學士ノ論ニ、「奥"貧窮地「以實」無、資」ト云フコトモ起ルナリ、去レ ル物入モナキニ、一ツハ貧、一ツハ富メルハ、力儉ト侈憎トノ差別ナリ、一概ニ有餘ヲ損シ不足ヲ補ツ モ、利害如何有ルベキ、日ク、是此謂ニアラズ、田地賣買ノ民自由ニナリテョリ、富者阡陌ヲ連レド 韓非ガ書ニ、「今世之學士、語、治者多、曰、與,貧窮地、以實、無、資、今夫與、人相善也、無,豐年

存分ニ分地シテ勢ヲ分チタル也、諮侯ノ强大ナルスラ、ヨク其道ヲ以テセバカクノ如ク其勢ヲソグベ 父偃ガ智晁錯ニマサリタルニハアラズ、晁錯ガコトニ見ゴリシテ其迹ヲ踐マズ、賈誼ノ故智ヲ用ヒテ、 ギ、驕奢不法ノミニラハ治道立ガタキ故、武帝ノ世主父偃ガ策ヲ用ヒラ推恩ノ令ヲ下シ、大國ノ諸侯 シ、況ャ豪民ノ兼併ヲ破ルヲャ、本朝ニテハ大化ノ政兼併ヲ破ルノ祖トスベシ、義公ノ時兼併ヲ抑ヘ 一寸ィ地一人ノ衆モ天子ノ方へ貪り取ラズシテ、諸侯ノ身上ヲサバキシ故、諸侯モ怨ムベキャウナク、 ニ子弟ヲ取立テ、悉ク分地サセケレバ、骨折ズシテ諸侯ノ勢ハソギ、漢ノ自由ニ治メラレシナリ、是主 ノ土地ヲ削ル、賈•晁トモニ漢ノ爲ニ忠臣タルコトハーニシテ、晁錯ガ才術辨智亦賈生ニ亞グベケレド 生モ程ナク死セシカバ、文帝ノ太子景帝位ニ即キ、晁錯ガ策ヲ用ヒ過怠ヲ云ヒカケテ、シバ――諸侯 天子亡」所」利焉、誠以定」治而已、故天下咸知∥陛下之糜」」ト請ヒシガ、文帝未用ルコトヲ果サズ、賈 諸侯之地、其削頗入、漢者爲ニ其子孫ヲ封ジ、又ハ其疆界ノ 不足ヲ償ヒ 遣シ、一寸之地、一人之衆、 シラ止、其他ノ國分地衆シラ子孫少キ者ハ、建以爲」國、空 而 置」之、須"其子孫生者、擧使」君」之、 楚•趙等ノ大國ヲ分テ若干國トシ、悼惠王•幽王•元王ノ子孫悉ク次ヲ以テ祖ノ分地ヲ受サセ、地盡テ而 處、諸侯王ノ强大ニ過タルニ在り、時ノ秀才賈生治安ノ策ヲ文帝へ献ジテ、「地ヲ割キ制ヲ定メテ、薺• モ、其爲1人峭直刻深ナルマ ヽ ニ、法ヲ用ユルコト過酷ナリ、且其削タル土地ヲ漢ノ郡縣 ゚リ、諸侯大ニ怨、奸臣ヲ誅スルヲ名トシテ、吳楚七國謀」反兵ヲ起セシナリ、トカクニ諸侯强大ニ トナセ シ 過

破ルコ カバ、 **共許事ヲパ佛ナリト云トイヒケレバ、何某喜デ謝シテ云、是ハ~~御アイサツナルベシト、仁右衞門** 生來テ弊應ヲ訪ヒシ者アリシガ、其雜談ニ、近比藤堂氏ニテ何某トカヤ云一聚 斂ノ臣 程 者ニ逢シニ、禮辭ヲハリヲ後、拙者儀ヲバ何如御評判被」下候フャト問シニ、仁右衞門答ヲ、國中ニ 専「損、下盆、上」ノ政ヲ行ハレシニ付、 リテ彙併ノ破ルベカラズト云フハ、所謂熱羹ニ懲リテ冷鑿ヲ吹クノ類、 時ハ、其彙併ヲ破ルモ、安民ノ專ヲ第二義トシ、最初ニ ガ云、左ニ非ズ、町人百姓共其許姓名ヲ聞トキハ、手ヲ合セテ南無阿彌陀佛々々ト云ト云シトゾ、是 シテ亂平ギ、 者ヲ煽動セシ リ上へ利ヲ收メズシテ、民ヲ安ンズルタメニ而巳行ハヾ、何ノ妨カ有ルベキ、昔前漢ノ世其忠トズル モ怨ミシナルベシ、是ハ行ヒタル人ノ過ニシテ、兼併ヲ破ル事 ハ委巷ノ小說論ズルニモ足ラザレ共、其聚歛ノ臣ヲ用ユル事ハ一定ナルベシ、旣ニ聚歛ノ臣ヲ用ユ ノ事ニテモ 貧民亦スリキリテ困リタルキ、富民ノ資産ヲ奪ハレテ怨望セル者ドモ、此機ニ乗ジヲ貧民ノ愚 - 計り善キコ 無 平ギタル跡ニテ或ル旅客、其土人ニ前日ィ俬ハ如何ナル事ニテ起セシト問シニ、全ク左 力 バ、遂ニ亂ヲナセシト也、元ヨリ深ク君長ヲ怨ヲ怨入"骨髓;ホドノ事ナラネバ、未,幾 + - , トゥ心得、前後ノ始 末行届ザ ルコト、アハレ残念ナルコト也、 心得遠ニヲサワギ立、今後悔ナリト答へシト云リ、 一ツノオトシ談アリ、何某途中ニテ國家老藤堂仁右衞門ト云 延縄ヲ打詰テ利ヲ上へ取ルヤウニセシ故、 ノ惡シキ證據ニハ引ベカラズ、是ニ 兒童ノ見 此説/如 二異ナラズ、 キ時ハ其吏兼併ヲ 又大坂ョリー書 ヲ召抱 ラ 最初 懲 民 N ラ

務ナレドモ、是ヲ行フニ緩急ノ序アリ、均田ハ此法ノ規矩サヘ立パ、速ニ法ヲ以ヲ正ス事成ヤスシ、 姓大ニ悅プコト掌ヲ指ガ如シ、「善人在」上、則國無。幸民」」ト云リ、僥倖ノ民ノミ咨嗟怨嘆スペケレド 限田ハ是ヲ急ニスレパ甚害アリ、漸々ニ勢ヲ以テ驅ルペキ也、此二ツノ者行ハルヽ時ハ彙併破ヲ、百 テ、各其宜ニ叶シムペシ、大ニ限田ノ法ヲ立ヲ、貧富共ニ安カラシムル術アリ、均田•限田イヅレモ要 b均」ト云事ヲ會得シテ、先均田ノ法ヲ行ヒテ負ヒ高ヲ改メ、繩ノ延ツマリ且取リツケノ高下ヲ吟味シ 受ル者ハ坐ナガラ困乏ニ至ル、民之多幸國ノ不幸ト云ル事アリ「「有」國有」家 者、不」恵」寡、而 恵」不

↓移、田疇均則民不」懺」ト云リ、牧民ニ志アル人思ハザルペケンヤ シムル道ナレバ、終ニハ服セズシテ叶ハザル事也、管仲 ガ伍鄙ノ 初政ニモ、「相」地而衰」征、則民不 モ、寡ハ衆ユ勝コト能ハズ、且初ヨリ此方ハ無理ナル仕方ナク、畢竟民ノ爲メ貧富共ニ永久安穩ナラ

ラ、朱ダ其二ヲ知ラズ、「苟非<sub>"</sub>其人、道不<sub>"</sub>虚行」」ト云リ、周禮ノ法周公是ヲ行へパ、太平ヲ成シ、八 ノアタリ聞及ブ所ナリ、何程ヨキ事ニテモ、人心ノ騒動スル事ハ遠慮アルベキカ 兼併ヲ破ル事固リ良策ナレドモ、近年伊勢ノ藤堂氏ニヲ是ヲ行ヒ、大ニ百姓ノ亂ヲ激セシ事、面 日、吾子其一ヲ知

某ガ聞ケル所ハ、藤棠氏ノ吏兼併ヲ破ル事、アマリ卒爾ニナセシ故、貧民初ハ悅ピタレドモ、貧者ハ 百年ノ基ヲカタクス、王莽・王安石纔ニ是ヲ用ヒヲ浚ニ天下ヲ飢ル、顧フニ是ヲ用ルユエン如何ノミ、 愚騃多ク、富者ハ狡黠多キ事定マレル勢ナレバ、富民謀ヲ合ラ金錢ヲ閉ラ出サズ、借貸ノ道塞ガリシ

ノキハヨリ切え、形罗平民ニ異ナラシメ、恥ヲアタへ且逃走ヲ防グノ一ツトシ、是ヲ便アル所ノ役人

重ニョリ、月敷ノ多少ヲ定メノ如ク是ヲ役シテ、在所親類ロリ訟訴アル時是ヲ宥免シ、萬一在役ノ中 預ヶ置、普請或ハ荒地開發、或ハ驛場ノ夫役ニ駈使シ、抉持米ヲパ郷黨親戚ヨリ出サシメ、咎ノ輕

且行屈ザルャウニ思フ人モ有ベケレド、「誅」一以警」百」ト云フコトモアレバ、共初ヲサヘ嚴ニセバ、 其所ヲ缺落セパ、早速召捕成敗セシムペシ、數多ノ徒罪人出奔セリトモ、一々捕誅スルハ煩 ハシク、

ヲ治ムル者、士大夫ヲ遇スルノ禮ヲ以テ、庶民ニ閉戶遠慮ナド申付、恥ヲアタヘコラシムル事ナク、 ルベキ也、 自然ト出奔スル者ナカルベシ、タトへ出奔シタリトモ、異形ニシテ見咎ャスケレバ、難ナク追捕セラ 如、此時ハ教化せ立易ク、良民ノ苦ヲ休メ、カタし、利益多カルベキコトナルニ、是マデ民

多事ノ弊ヲ除去ズンバ、面掛ニテモ徭役多ク、民力ヲ寬スル事能ハズト知ルペシ、役法旣ニ改マレバ、 返スく~モ役法ハ高掛ヨリ面掛ニスル事利多シ、去ドモ法令簡易ニシテ賢才職ニ任ジ、是迄一切煩擾 禁獄タモ 無用ニ骨休メヲサセ、一タビ所ヲ拂ヘバ終ニ立返ラズ、人別ヲ損ズル類、不學無術ノ至ナリ、

得ノ談論急ニハ止ムベカラズ、此機會ニ乗ジテ兼併ヲ破ルノ衞ヲ施シタキ事也

末作游惰ノ民ハ困苦迷惑シ、獨農人ハミ悅ブベシ、農人ノ悅ブ内ニモ少分ノ高持ト、大分ノ高モチト拟

モノアル時ハ、亦必ズ不幸ニシヲ其弊ヲ受ル者有ル道理ナリ、幸ヲ得ルモ **兼併ノ弊ヲ除クコト如何** 日、仁政ハ「必自"經界'始」ト云ヘリ、民 獨リ モ饒 倖ニテ幸ヲ獲ル ノハ徒ニ驕奢ニ流レ、弊ヲ

問

三日坐、三月役、使"州里任"之、則宥而含"之」ト云リ、此法ノ意ヲ取ヲ用ル時ハ、鄕村ノ罷民亥惡過 役"諸司空、 重罪旬有三日坐"期役、其次九日坐、九月役、其次七日坐、七月役、其次五日坐、五月役、其下罪 失アル者、閉戸禁獄追放等ノ代リニ、徒罪ノ服ヲ拵へ着セ、 而施|職事|焉、以|卯刑|恥」之、其能改者、反|于中國、不」齒三年、其不」能」改、而 出! 圜土」者殺」 而罸、三罸而歸"於圓土, 極域」ト云、大司窓ノ職ニハ「以"圜土,梁敎"罷民、凡害,人者、寘"之圜土, 救、之、凡民之有。|麦惡者、三讓而罸、三罸而士加。明刑、恥。|諸嘉石、役。|諸司空、其有。過失。者、三讓 ノ力征ヲ少ヅツモ弛ルムベキ事ナリ、周禮司救ノ職「掌"萬民之袤惡過失、而 誅"讓 之、以」體防禁而 ▶云、又「以"嘉石」平"罷民、 凡萬民之有"罪過、而未」應"於法、而害"於州里,者、 桎梏而 坐"諸 嘉石、 ノ心得ニャ、 レドモ、 へ徒罪ノ制ヲ再興シテ國ノ役事ニ苦使シ、其者ニ恥ヲカヽセラ、改ル心ヲ生ジサセ、且役ニ使フテ良民 モ、行先ニシラ活計ナケレバ、其處ニハ居住セズ、不、得、已他國へ出デ、人別損ズル也、 ル事也、 コト也、 ト寺社領ト兩方ヲ作ル者ヲパ、寺計領ノ人別ニ組入ルヽヤウニセラレシ所有ト云、イカナ 其ウチニ一向ニ教訓スペカラザル者ノミニラモ無キニ、咎ニョリラ無、據居村ヲ拂フ 叉村々ノ罷民袤惡過失アレバ、百姓ニ不似合ナル閉戶ナド申付、或ハ手ジャウ、或ハ禁獄 元ヨリ耻カシキコトヽモ思ハネバ、少シモ懲リテ改ムル心ナシ、終ニ村拂カ四郡追放等ニ成 少ヅツモ農民ノ力役ヲ寬ルクスルコトヲ計ラズシテ、徒ニ不課ノ民ヲ増ス、憫笑スペ ノコトハ、此邦ニナキ芥ナレバ近テ論ゼズ古へ衣裳ニ鸛クノ制、即チ此意ナリ、慕石 是等ノ類ハ古 Æ 髮ヲバ磐 ル有 アレ

人数ヲ用 立
ル
仕
方
ア y y ¥ 也 髙 掛 ヲ改テ面掛 ン役ト シ、 且農人 Ŧ ŋ ハ 役 H ッ ۲ × 不 足 , 代

民無ュ職者出。夫布こ」ト云リ、是ニ依テ論ズル時ハ、游惰ノ輩ハ懲ラシメノ爲メニ、力田ノ者ヨリ其征 上へ庸銭ヲ出 レドモ、 少 'n モ無理ニアラズ、周禮戴師厩ニ、「凡宅不」毛者有"里布、凡田不」耕者出"屋栗、 スコトヲ発除シ、末業游手ノ者而已役錢ヲ敷ノ如ク收ムル 3 + 7 ~ y 嚴酷ナルヤ 戊二夫チ ゥ チ 凡

請爲定」制、公僧道民之鑑、 役ヲ重クスベキ事明カナリ、後世ノ法ハ農民而已賦役ニ困ミヲ、游手浮浪ノ民ハ泰然トシテ都ヲ不」管 ツトメズ、 ŀ 僧道毎5人、田無5週;十畝餘、田以均;1平尺、初是5之、巳而謂5非;落制、遂廢 郎ニ寺社ノ封戸タレー今江南寺院田多、成5數百頃、而徭役未;ආ及p之、貧民無5田、住々爲5徭役所5芒、旣ニ寺社ノ封戸タレ 此卜其得失、 和 淡人 Æ = 此ノ如クナレバ、是亦處置アルベ 智者ヲ待ダズシテ知ルペシ、均シク是百姓トラモ、寺社領ノ民ハ占ヨリ徭役ヲ キ 也 | 明人ノ書ニ、「虞謙洪武末、爲」杭州府知府「幹建辭、キ 也 | 延喜式ニ、「凡神寺封丁得」點:衞士仕丁事力;ト」云り、 ٧٠ • 軍國

祉門前ト モ地頭人ノ 夫金舫金、 雖モ、 亦有司 **幷傳馬步夫等出スマ** イ 役二從フベキ道理順然也、 ノ政教禁令ヲ受テ、其民ノ訟獄 U ٠ ザ ル所ナレバ、 ジ 國主ノ民ト各別ナル \* 3 ŀ 専常高持ノ百姓ハ夫金ョ納メ、且庸・調 へ勿論ナリ**、** マデ Æ 但昔ハ寺社 - 是ヲ公上ョリ治メ玉 べ ケ L ŀ\* モ、 領 今本藩ノ制、 ハ守護不入ニテ、 フ ヲ 時 H 寺社 × 租 平常一 配符番 1 混合 主 司 切 セ タ = v シ , 禹 \$ 政 者

令

1

ŀ

己々ガ身ニカ

`

y

タルコトナレバ、

役ニアタリテモ

無理トセズ、然パ其在所々々

ノ田畠

力

`

y

Ø

n

普請等ニ

寺社領ノ民ト云へ共、

土地タハ

力

リテ召使フベキナり、

近キ比ノ定メニ、

百姓ノ御駿入

発ノ年貢ヲ出セ

ドモ、唯

城郭ノ書請ニ役セラレザ

ル計リニテ、田島ノ川除普請用水

不溜池道

橋

1

事

7

ار •

ゥ モ土俗人情ノ宜ヲ揆リテキ ハムベキ事ナリ、 禮記ノ王制ニ、「八十者、一子不」從」政、九十者、 其

ヲ稽へ、宜ニ因テ令ヲ定メ玉ヒシニ、凡年八十以上ニ篤疾給"侍一人、九十八二人、百歳ハ五人、 癈疾、非、人、不、馨者、一人不、從、政、父 母之 喪、三年不、從、政」 ノ文ァリ、先王

朝ニテハ服一周期ト定メシ故也衡役ニートアルハ、」三年ノ喪、本 ユ又「凡遭』父母喪、並免"期年徭役"」載||共子道||トアルモ"即此窓ナリ、聴記ノ「三年不」從」取」トアルチ"令ニ"「兎||期年 ト見へタリ、此外ニ孝子順孫等モ、褒賞ノタメ其身ノ徭役ヲ発ジ、物ヲ賜

モ惠トナルコトアリ、トカク徭役ノ法高掛ヲヤメラ、面掛ニ復スル時ハ、右ノ如キ仁政モ費ナ

ョリ

懐姙者、 賜 1胎養穀 | 人三斛、 ツ、穀ハモミナレバ、米ニシテ其やナルベシ役 | 其夫 1 勿 5 算口賦録トテ、人年 6銭百廿出ス クシテ行ハヽル事也、漢高祖七年ニ詔シテ、「民産」子、復勿」事二歳」 ト定メ、章帝元和二年ニハ「諸

発』父課役、雖"一人闕、尙從"発除.」ト云リ、是育子者ノ徭役ヲユルメラ、民生ヲ뾺ルスル ム、一ニハ、恩義ヲ布ク徳アリ、一ニハ、課丁ヲフヤスノ益アリ、先王ノ良法今ニ行フベシ、吏治ノ 一歳」ト云り、是亦保息ノ仁政、力役ヲ寬スルノ中ニ寓スル也、延喜式ニ、「凡人生"五男」成"正丁ハ **=** トヲ勸

仕方っ 「凡諸國所」申戶口增益、不」得。以ハ不課「爲4功」トアレバ、今ノ人別育子ノセン ヨリヲ孝慈ノ敎成ルコ トモ、面掛ノ役法ヨリ行ハルヽ中ニ在リト知ルペシ、又延喜ノ主計式ニ、 サクスル人、是ニテ少

ナラバ シ目ヲサマ 國計 ス ~ 於テ何ノ益カアラ シ • ィ 力 = 金穀ヲ費シテ人パカリ殖シタリ共、大半游惰ニ流レテ、不農不課ノ民而已 ヾ 悠 マト **≥**⁄ ラ十年二十年ノ生聚ヲ待タンヨリ、 **今ノ急務~ヅ現在** 

法、以、時稽"其夫家衆寡、辨"其老幼貴賤癥疾馬牛之物、辨。其可、任者、與"其 施 含者、掌"其戒令糾 ノ敷ヲ穃ル事ヲ掌リヲ、其貴賤•老幼•癈疾ヲ辨ジ、凡征役ノ施舍ヲ爲ス、又鄕師ノ職、「以」國比之

舍者國中貴者• 賢者• 能者•服..公事.者•老者•疾者•皆舍、以..歳時,入..其害..」ト云リ、 謂1年二十, 野自"六尺,以及"六十有五,尺謂1十五,皆征,之、役少,野早賦,稅,而晚免,之、以1,其復少役多,正義日、七尺、野自"六尺,以及"六十有五,正義日、六皆征,之、註、域郭中晚賦,稅、而早免,之、以1,其所,居復多 聽"其獄訟「」又卿大夫ノ職こ「「以"歳時「登"其夫家之衆寡、辨"其可」任者、 國 中 自"七尺」以及"六 我先王ノ令 共

六巳上二十巳下ヲパ中男ト稱シ、老☆+五マデ痩タミスカロキナタ、並爲:|次丁、次丁二人ニテー正丁ニ同ジ、 耆」ノ制アリテ、賦役ニ課スルコト必ズ是ヨリ差別スル也、二十一ヨリ六十歳マデハ正丁ト稱シ、十 ₹、「凡男女三歳已下爲」黃、十六以下爲」小、二十以下爲」中、其男廿爲」丁、六十爲」老、六十六爲

事ナリ、今和漢ノ制ヲ斟酌シテ詳ニ役法ヲ定メンニハ、二十歳巳上六十巳下ノ正丁ヲ主トスルコトハ勿 老•篤疾•小子•寡婦ヲバ不課戶ト定ムル也、年數ノ事、周禮ト我先王ノ令ト少異ナレドモ、大意ハ同 ボナルベ × 先王軍役ノ制ヲモ、年滿二六十」発ズト見へ、周禮ノ國中ハ七尺尚ヲリ足マデ針ル也、昔ノ軻ニ、十先王軍役ノ制ヲモ、年滿二六十」発ズト見へ、周禮ノ國中ハ七尺尚尺ノ七尺、今五尺五分餘三當ル、

中男ハ四人ニテ正丁一人ニ準ズ、物ト云ハ是コトナリ、サテ又一戶ノ主ト云へドモ、官職アル人ノ書

**ル事ヲ擇デ中男次丁ノ任トシ、二人ニテナリト** 野ハ六尺點十ョリ六十有五マデラ征 3 リ六十マデ征役ニ從フノ制ニ符合ス、又十六巳上ヲ中男トシ、六十五巳下 トデ ヲ次丁ト トスト云フ文ヲ考合ハスレ モ 四人ニラナリト ŧ バ、雑徭 正丁ニ准ズル定メ、如何ヤ ジ軽 クシラ骨折レザ

十ノ定稱也尺トハ年二

ス

n

制

굘

義公ノ舊法ニシテ、即チ是罄人ノ遺制ナリ、

ノ勝手ト成、

動サスル故、身力役ニ赴クコト能ハザレバ、困窮ナガラ錢ヲ出シテ人ヲ雇フ也、人ヲ雇フコトモ殷ス 是マデ高掛ノ役法ハ、鰥寡孤獨癥疾ノ徒ト雖モ、苟モ田地サへ持居レバ、其持高ノ割ニ應ジテ夫役ニ ケレドモ、末業游手ノ者迷惑シテ、田地ヲ力作スル者ノ役寬キコト、勸農ノ要術ナリト知ルベシ、且

輪、忌中ニテモ役ヲアツル事ナレバ、孝弟ヲ敎ルコトモ行屆カザルナリ、 掛ノ役法ニテ人夫ヲツカフ時ハ、家ニ老親アリトラ役ノユルミハナシ、父母ノ喪ニ遭テモ、服中ハ勿 レバ銭多ク費ス故、寡婦孤見ナドニテ門戶ヲ立タル百姓分ハ、夜中ニモ後家ナド松明ヲ燃シテ、 配符ヲ傳送スルコトモ有ト云、哀レナルコト也、上ニテハ民ニ孝弟ノ教ヲ施シ玉ヒ度思召ドモ、 總テ民ノ教ト云ハ、上ョリ談 鄉村 髙

義僧ノ如キ講釋スル儒者ヲ立ヲ、四害五經ヲサヘヅラセテ、道ト云フモノヲ吞込マスルコトニハ非ズ、 地官郷吏ノ治メ方ニテ、平生ノ徭役公事ナドノ中ニ、自然ト民心ヲ國服スベキ仕ガヲ寓シテ、風俗 シク孝弟行ハルトヤウニスル事也、孝弟力田ナドノ賞ニモ、「凡有」身者必有」役」ト云フ世界ナラバ、

纔ニ其身年中ノ役ヲユルシテモ、過分ノ恩潔ナルペケレバ、上ニテハ費ズシテ惠スル事自由ナリ、今

**ፆ如夕田地ノ髙アル者パカリ役ヲツトムル事ニヲハ、髙少キ者役ヲユルストモ、恩澤ニハナラザルナ** 

リ、夫役ヲ髙掛ケニスルコト、貧富ヲ均シクスル法ニ似タレドモ、 ・今ノ勢ニラハ、徒ラニ末業游手 力田スル者ノミ困ム仕方ナレバ、決シテ古法ノ如ク面掛ケニ復スペキ也、 面掛 ノ役

23

周禮ニ、小司徒ノ職邦ノ教法ヲ建ラ、國中及四郊都鄙

大工ノ御普請方ニ於ケルガ如クナル フコトナレバ、末業游手ノ塾 ヲ上へ納メシ 法ヲ用ヒラ 方モアルベ 十マデー巌ニ役日幾日ト定ムベシ、勸メ過シ或ハ不足ハ、仲間ノ吟味ニテ、 極マリアルヤウニ成ラズンパ、貧富强弱ノ論悉ク行屆キタリト 上持高ノ論モカタック也+像石モ持テバ、二軒分役チカクルト云へり、 去レドモ 今ノ 如ク 經界正 シカラズ、 上下上持高ノ論モカタック 也空間質ニテハ、十六石ノ百姓一軒分ト定メ、三 去レドモ 今ノ 如ク 經界正 シカラズ、 上下 カク均田ノ法アリテ、 厚薄ノ地ハ、名ト實ト相違アル事ニテハ、田地ノ高ニ パカマハズ、二十石モ持タル 術アルベ 得アルベ 征 庸調 い庶人ノ身アルモノ悉ク勤ムベキ筈ノ事ナレバ、國中一歳人夫ノ惣數ヲツモ ヲ田租ニ混合シテ、 中心、 シ エルル シ 大抵田地十石パ 時 何レ平均ニ國役ヲツトメ、損得カタオチナルコト無キャウ專一ナリ、古へ租•庸•關ノ 但兼併· = トアルベ 役日ヲ勤メ不足スレバ、一日分何程ト定ノ、上へ庸布•庸錢ヲ收納 地ノ肥瘠各其宜ヲ得セシメ、限田ノ法アリラ、漸々ニ百姓身上ノ高ニ、大概 ノ弊甚シク战テヨリ Ė カラス、 年貢高々成リタレバ、隃歳役ノ日數不足ナリトモ、 ハ二軒分トシ、三十石四十石ニモ至ルヲパ、三軒四軒トモ定ムレパ、身 カリヲ百姓一軒前ト定メ、是ヨリ作リ不足スルハ、百姓ノ勤 頭數ノ歳役勤ノ不足セパ、其ノ日ヅモリニヲ庸錢ヲ納 ~ サラ工商ノ徒ハ川租ヲ高クシテ、庸調マデモーツ シ、是レマデ仕ツケザルコトナレバ、末業游手ノ輩ハ迷惑ニ思フ ハ、民ノ貧富强弱大ニ懸隔スル勢ナレ ョリテ専ラ百姓ノ身上ヲ論ズル事ハナラヌ也、ト ۱ スベ カラズ、是レハ姑ク置キ、力役 **机互ニ勘定立テサス** 百姓 リ、民ノニナョリ六 ٦٢ • アソ 4 起ヲ 9 ルコト、今ノ = リ庸 シ 納 **=** メサ 處 メシ ŀ 布·庸錢 ス jν jν ŀ מנ ナ 艺 仕

問 子勞」心、小人勞」力」古今ノ通誼ナレバ、庶人ノ凡ソ身アル者、悉ク國ノ徭役ヲ動ヲ、 少ニ管セザル道理ナリ、然レバ元祿巳前ノ如ク、傳馬配符番步夫等ノ役高掛ケニセズシテ、 シ髙発ノ年貢ヲ出シ、且夫金舫金マデ上へ收ムル上ハ、平生ノ雑徭田地ノ髙ヘカクペ ハ義公ノ舊法ヲ修ムペシ、年貢ト役トハ元來別物ニヲ、田地ヨリハ旣ニ租•庸•調ノ三ツヲ一ニ混合セ 分ニ持ツラ作ル上ハ、ソレダケノ人ナクテハ作ラレザル筈ナリ、喩へ小作人へ渡シォクトモ、田地 ケニスペキコト、其理顯然也、今ニ村ニョリテ「コ 付タル人へ其ダケノ分ハ有ル心ナリト小民云リト云フ、是モ尤ノヤウナル説ナレドモ、 ノ所ハ髙持ノ大百姓ハ喜ペドモ、小民ハ悅パズト云リ、其詮ハ喩へ家内ノ人口ハ少クトモ、田地ヲ過 ニヲ勸ムル所モアレドモ、其仕形大簡ニシテ詳密ナラザレバ、其利害如何ニヤアル、「ランコロバシ」 掛 番上役者、家有「兼丁「者、要月家貧、單身者閑月驗役」ト云へり、是本朝ノ良法ナレバ、今ノ世ニモ 元ョリナラザル事也、先王ノ令ニ、『凡崇科 其上ニ役ヲ重 小民ニモ 下云 力役 コト見習ヒ聞習ヒテ、年貢ト役トハ、元來別物ト云フコトヲ知ラザル故也、 ノ弊ヲ除クコ 心服 サスペキ術アリ、田地ノ多キハソレダケニ年貢ヲ多ク納ムレバ、 ニカクベカラズ、然ドモ高掛ケヲ面掛ニ復シタリトモ、貧富强弱ノ差別了簡ナクテハ、 ト如何 日、「有」身則有」庸」ト云フ言ニョリ、 夫之類、謂清科、正役屈先,富强、後,貧弱、先,多丁、後,少丁、其分謂,崇科、正役屈先,富强、後,貧弱、先,多丁、後,少丁、其分 Ħ バシ」ト稱シテ田地ノ髙ニカマハズ、家並ノ役 遠クハ聖王ノ遺意ヲ考へ、近ク Æ ٠, ヨクく、告諭セパ、 \* キ謂レナシ、「君 スミ 田地 畢竟世上ニ髙 タル事也、 人ノ面掛 ノ有無多

其 心

是 챠 ۴. , Ŀ 納 ハ ŀ 力 ŋ 百 姓 9 y 納 4 ~ キ筈ニテ、 公上 = 無 理 3 ŀ ٠, ナ サ v ザ jν 物 ŀ 云事 朔 力 ナ N ~

三雜穀 ノ課 悉ク除ラ ŧ 旣 = 公損ナ 1 取米ヲ時價 = 准ジ ァ 收 ム n 時 ~ 此外ニー ッ ノ恵ヲ布 ŧ Æ

フ ~ **今御城米金納** ノ直段、 金十兩ニ 付二三四俵宛 Æ 平 均 相 場 9 y 多 ŋ Щ サシ ム N ッ Æ IJ 也 ŀ 承

百姓 是雜 イヤ ŀ 榖 1 切返 云 = ۲ シ ナ 3 ラ y ネ ハ ŀ 輕 モ ケ v 道路 ۴ ŧ 運賃 亦横斂ニ 人御殿前 近 全納不 勝手 ナ ラ ٦٢ • 米納 B N ベ ŧ ŀ 云八 "

1

,

費用等

ヲ厭

٤

テ金納ヲ

願

フ

事

ナ

V

ハ**ヤ** 

其年ノ米

價ヲ平均 シテト 公私 ŀ Æ = 損得 ナ ŧ 樣 = 正 直 = 勘定 タ ッ べ \* 也 + 崩 = テ三四 俵 **"** ツ嬴餘ア y テ Æ

「ヘカケテハ大ナル益ノ様ニ 一思ァ人 Æ 7 v ~ ケ v ŀ y カ , 知 V B w 事 布 今マデ畠方 ブル勘定 石

兩ニテ當ルベキヲ、二石五斗ニ拂

Ł

ァ

損ヲ

セ

シ

=

٠

不"似合,事也、

オ

ㅋ

ソ

ュ

N

ス

ŀ

云

取

ッ

4

N

ノ初ナレ ノ米價賣附ヲヤスクシテ民ヲ悅バセ玉ハい、二石五斗ヲ切上ゲラレタル事ヲ 初 ョリ輕重ナク算用スペ キコ ト勿論ナリト云へドモ、今新ニ勸農 1 政ヲ ٥١٠ 志レ 施玉 テ、 フ = + 姑

v、巳上六月十五日藤田凊内•鷲尾覺之尤」∙ アリ、 艮□畑ニ念ナ入、カテ修モ 取交、夫食!貯油繭有ル間 艮□ |開ニ三十六使ニ有」之所、御慈懇チ以如」斯被「「仰出「候間「難」有御僕可」率」存候、色々ト御慈懇被」遊 候間、贈分農薬ニ精チ||某替チ共貫本チ見タリ、共文ニ云ク「「急废申觸候、例年之通今日御寅附直段卿城廻リ、金十開ニ想卅九使ニ被「「仰付」候、常| ノ 得分ヲ Æ 英大ノ 恩澤、 義公以來 ノ仁政 永久ニ þ **感誦シ奉ルべキ** 如、是常トナリタラバ、徒ニ公損アル 也 川井等ノ村々へ御實附直段ノ事申飼シ肤義公ノ御時ニヤ、御郡奉行ヨリ上川井下 が常出

ジション

候田

民 = v ヲ 3 ナ ŀ シ サ ラ ラ 徳 ŀ セ 年是ヲ ザ ٥٠ 緩 忿 ナ ク 沙 シ • テ 永久 非 常 1 法 1 特恩ヲ示シ \_ 多カラズ Æ グツナ 7 樣 カラズ、平均ノ價ニテ收納シ、 = 仕 9 (キ・ 事 也 サラ勘

Æ

1

3

テ、

百姓へ告喩セバ、心服セザルモノ有ベカラズ、且是マデ三雑穀ヲ課セ

取米ノ代方へ見コムトモ、二石五斗ノ代大抵一石パカリニツマル故、四ツ取ヲ半ニシ ナリ、 生ゼザル所へ石盛ヲシラ、米ヲ取コト無理也ト云人アルペケレド、石高ト云コト既ニ天下ノ通法 穀ヲ取米ノ價ニ准ジテ、直ニ品納ニスルトモ、各々民ノ勝手次第タルベキナリ、併品納ニテハ俵ノ拵、 モ百姓・ が、カヤウアルベキ筈ナリ、 如ク、一概ニ今マデノ半ヲ下ゲテ百姓コマル故、右ノ割合ヲ以ラ大ニ発ヲ低クスベシ、畠 ダケ又発ヲ下ゲ、一ゥ六分トモスペシ、四ツ取ヨリ巳上五ツ取、六ツ取等ノ地ハ、雑穀切返シノ益ヲ 斂ヲ除クノ名アリテ、而モ公納ノ敷ハ甚シキ不足ナク、一切無用ノ虚計ヲ去テ、吏民トモニ 運送ノ費等迷惑ナルコト多ケレパ、大カタハ代方金納ヲ願フベキ也、如」此トキハ取付ヲ過半下ゲ、横 アラザル リ幾程出來、 ナカルペシ、獨二石五斗代ヲ改ムルコト舊例ヲ變ズレドモ、改ムペキ道坦アリテ改ムル **ラハナケレド** 故ニ四ツ取ナラバ、半発ニシテ二ツ取二十石ナルベシ、モシ先年ョリ雑穀御発等ノ地ハ、 ノ勝手ニ作ラセ、其カハリニ年貢ヲ取米ニテ定、其代方金ニテ納メサスルコト、少モ無埋ニハ 布 モシ ソレヲ モ、是サヘ定額ヲ立テ取納スル也、 | 其内ニ雑穀ヲパ夫食ニノコシ、田ノ米ヲ引クリテ品納ニスルトモ、又ハ作リタル雑 米二准ズレバ農程ニ當ルト云ツモリニテ、分米ヲ定メシナレバ、雑穀 且錢納モ金納モ皆ウリシロカヘテ納ルコトニテ、 況ヤ米ハ畠ニ無キ所ナレドモ、畠ノ諸雑穀一段 銭モ金モ土地ニ作ル物 テ二ツ取トセ 事、 い元來 ハ何ナリト マドフ事 其レ 米 3

シコト、

仕方ハ惡シケレドモ

カリ物モ多ク、共上久シク暫ク納タル勘定ヲ、今理窟バカリニテ、急ニ常年ヨリ多ク取ラン事甚不可 命納ナラバ四十兩ハ骨折ラズシテ收4ベシ、然ドモ今ト昔ト民間ノ榛子モ遊ヒ、夫金縄薬等種々ノカ ベシ、二石五斗代ヲ打破リ、今ノ米價大抵一石金一兩ナレバ、百石ヲ四ツ収ニシヲ現米四十石、 損ヲシラ、民ニ益ヲッケラルベキコトハ、取扱フ有司モ心付カズ、マシテ百姓ノ中上ノ恩澤ヲ知ル者有 也、雑穀ノ切返ニ勿論、分毫ノ勘定マデモ.一切損下益上ノ法ヲ用ユル世界ニ、獨畠方ノ取米代ノミ公 ルガ衆キニ勝ベカラズ、今其弊9革除センニハ、一切繁密ノ勘定ヲ止メ、其本ニカハリテ取米ヲ收ム ベカラス、喩へ千萬ノ一二畠勘定ノ輕キヲ知ル者アリトモ、萬民嗷々トシァ三雑穀切返ノ非法ヲ怨ム ズ、却テ雑穀切返シ等ノ非法ヲ怨嗟スルノミナリ、然レパ二石五斗代全ク死法ニヲ、活法ニハ非ザル 籾ヲシ 種カシウリ付籾ノ代金ニ、籾ヲ竇納候モノアラバ、初秋籾ヤスキ時分ウラセ、金取候儀無用ニイ 悦バシメ、三雑穀ノ切返ニテ、ヒソカニ利ヲ上ニ收ム、所謂朝三暮四ノ術ナリ、寬永癸未ノ條令ニ、 マデニ皆濟スレバ、其奸法ノ迹尤斃レ易シ、爲」僞ハ心勞シテ日ニ拙シトハ、此謂ナルベシ、二石五斗 ド、此ニ綏ナル所有レバ、必亦彼ニ急ナル所アルコト、定マレル勢ナリ、故ニ二石五斗代ニテ民ニ {キ排方、昔ハ百姓サゾ難√有事ト思フペケレドモ′今ハ其ヤスキガ常ト成、恩澤タルコトヲパ知ラ トニ混ジテ、初ハ來春ニ至リ勘定シ、民ヲ愚ニセシト見ヘシガ、今ハ國用ノ急ナルマト、其年ノ淼 チ物ニ取置、 籾直段ョキ時分ウラセ、金ヲ取可」申候事トノ徳音アリ、三雑穀切返シノ事モカヽ タシへ Æ シ

ヲ金一兩ニ換シツモリ也、元和ヨリ寬永元年マデノ割付ニテ知ルペシ、其後蘆澤伊賀氏ノ國賦ヲ掌リ 國米價!賎キ推ハカルベシ、サレバ伊奈氏ノ當國ニ御代官タリシ時、畠ノ納方永錢取ニシラ、米. 諸雜穀ヲ引クルミ、米ニ准ジテッモリタル敷ナレバナルベシ、古ノ御切米直段覺書ヲ見ルニ、正保二 リ二石五斗ト三タピ法ヲ變ゼシコト、當時米價ノ稍ク貴クナルニ隨ヒテ改メシコト明ラカ也、但毎年 二石五斗代トナリテ、今ニ至ルマデ是ヲ承用ユ、二石五斗ノ定價今俗吏ノ金科玉條トシテ守ル所ノ如 v ク、古今不易ノ法タラバ、昔トラモ一定ノ法タルベキニ、慶長•元和•寛永ノ時五石ヨリ四石、 八九斗ニ至レル時ヲャ、然ルニ二石五斗ノ畠方定直段ヲ變ジ玉ハザルコト、當時ノ民左コソ損上益下 年ニョリ既ニ公損アリシ也、 寛永二十年癸未ノ古文書ヲ見シニ、金一兩ノ籾八俵ガヘトアリ、然レバ此時モ畠方二石五斗代ニテハ、 安ノコロ米價カクノ如キ時ハ、寬永中二石五斗代ト定ムルコト、當時平均相應ノ價タルコト 同二年 + 米二石七斗四升五合トアリテ、其巳後低昻一定ナラズトモ、二石ニ至ルコトナシ、正保• 慶 ニ直段ヲ替ヘズシテ、十餘年ノ平均ヲ以定よルコト、畠ノ取米ハ田ノ取米直ニ其物ヲ納ルト違ヒヲ、 - 時二及デハ、金一兩ニ米四石代トナル、寬永二年ヨリ十三年マデノ割付見ツベシ、十四年間ヨリ後 恩澤難」有事ト思ヒタルナルベシ、シカシナガラ是三雑穀切返シノ法ニョリテ起ル所也、凡ソ理財 ·金二兩:米三石七斗七升、同三年成米三石六斗二升、同四年×米一石七斗、慶安元年子米二石二斗、 マシラヤ正保・慶安ノ後米償益々貴ク、金一兩ニ一石餘ト成、甚シキハ機 知ヌベシ、 四石

太閤ノ英雄石田治部ガ才幹ニヲ定メタル法ナレバ、中々今ノ俗更ノ及ブベキ所ニアラザル 都ニラ一石ヲ十八匁ニ換シガ、後廿四五匁ニ成、其ヨリ段々貴クナリラ、寬文巳前マデハ平價四十匁 石高ノ法ヲ以ヲ取米ヲ定メナガラ、二石五斗定價金一兩ヲ、百年不易ノ科條トスル時ハ、即チ昔貫高 ヲ稱セシ弊ニアタリテ、石髙ヲ用ユル詮ナシ、不吟味ノ至ナリ、慶長元和ノ比ハ諸國米價甚賤ク、京 百姓ハ土地ヨリ取レザル所ヲ償ヒ、米價貴クナレバ、公納ノ一貫ハイツモ一貫ニテモ、昔賤キ時ノ半 ル物ヲ主トシテ、貢稅ヲ定ムベキ謂レナシ、貫高ヲ主トスルトキハ、其定メシ時ヨリ米價賤ケレバ、 ニ下ラザル如クナリ、延寶以後ハ甚貴クナレリト、古キ人ノ筆記ニ見へタリ、上國スラ如」此時ハ「東 キ也、然ルヲ土地ヨリ生ズル穀ヲ主トセズシテ、ウリカヘテ獲ル錢ヲ主トシテ税ヲ定ムルコト、甚理 地利•人力ノ三ッサへ相得レバ、年ヲ經ルトモ大ナルカハリハナク、一石ノ地ロリハイツモ一石出來ペ 品納ナラデ錢ヲ納ルニ ニタガヘリ、定納トハ云ヘドモ、時ニョリテ貫高ヲ上下スル事モ有ペケレドモ、錢金ハ土地ニ作ラザ ル事モアリ、 ト當代ノ通制ナリ、米價ト錢價トノ低昂ハ、時ニョリテ一定セズ、田地ョリ川ル分米ハ、天ノ時・ 撿地ノ後町段畝歩ヨリ出ル所ノ分米ヲ定メ、取付ノ法 地 ハイツモ一石ト定テ取付スル時ハ、公私トモニ損得ノカタオチ 方々不便利ナル子細アル故、今ノ如ク石高ニハ改メシ成ペシ、 勿論其數ノ如ク納 メシ 二、豐太閤已來天下一統二、石盛斗代ト 通法十二シテ四ツ取サ以テ率トス太関ノ定制ハ大抵三分一、常代ノ ナル 穀 3 ノ價ニ貴賤 ۲ ヲ以ヲ年貢ヲト ナ 布 シ 云コ 然ルニ サスガ ŀ 有レ =

成

恥カク事ヲスルト見ヘタリ、古ノ田制一變シテ、夏秋兩稅ノ法起リショリ、天正・女祿已前マデハ、 少キナリ、百石ヲ四取ニヲ取米四十石トハ雖、其餘ワヅカ十六兩ニ過ズ、故ニ旣ニ雜穀ノ代方金ヲ取 諸國悉ク田畠ノ額ヲ定納幾貫幾百文ト稱シ、米穀ヲ納ムルニモ、錢ノ價ヲ主トシテ是ヲ勘定シ、 サマートノ無理ヲシヲ、代方本金幷口金雜穀ウリ付代、共ニ合シヲ廿餘兩ニ過ズ、発ニシテハ四ツ取 シ上ニ、又三雜穀ヲ槪ニ課シテ、張貿强寶ヲシテ贏餘ヲ得ルコト、ワヅカ四五兩ナリ、其上ノ勘定\*\* タ 間ニ始リシヲ、今ニ至テ俗吏輩金科玉條トシテコレヲ守ル、昔ハ時ノ米價ヲナラシテ、其時相應ニ立 ヲ、籾主ノサシ札改人ノ姓名書付テ、後妄ニ拔キ替サセザルヤウニ、初ヨリ貫目ニテ成トモ改記シ、 故、 ŀ ハ上ョリ立ル法ニ非、法アリテハ甚アシキ也、島方取米二石五斗ヲ金一兩ニ換ヘルコト、 サテ御巌へ納ル時い、直ニ吟味シテ納メサセ、耗米ノ重取ニ逢ザル仕方有べシ、是ヨリ急ニ改ムベキ 、三雑穀切返シ直段ナリ、御殱納ノ難儀ハ下吏ト百姓ノ上ノ事、上ノ法ニカトハラズ、切返シ直段 キ事也、 云っ名ハアレドモ、實ハ百石ヲ二ツ取ニセシ二十石バカリノ取米ノ價ニ、左マデ過ザルコト、笑フ ル定價ヲ、今米價大抵一石一兩ニ常ル世界ニ其法ヲ承用ル故、上納ノ代方金、取米 種々ノ奸法ヲコシラへ、介釐ノ利益ヲ計ルナリ、上へ取ル處ト下へ渡ストハ、算數ノ勘定ヲ違ハ 切除テ正直ニスペシ、城米ヲ納ルニモ、御代官手代籾改メノ時、嚴ニ此ヲ吟味スル法ァリ レ二石五斗定價金一兩ト云コト、何故ニ定リシト云フコトヲ知ラズシテ如、此ノ損ヲシテ ノ數二較ブレバ甚 寬永十四年

涛 췯 卷二十

養ハザレバ、何程俸祿ヲ多ク與ヘテモ、盗心生ズレバ益ナキ也、旣ニ是ヲ優ニスルニ厚秩ヲ以テシ、 衣食ニ不足ナカラシメ、又此ヲ遇スルニ下士ニ准ズルノ禮節ヲ以テシ、 此ハ手代サ士分ニアゲ張へト云ニハ非 民ノ職ニ堪へザル者ハ、罪ナシトテモ其職ヲ取替ル事、何ノ不仁ヵ有ペキ、今郡吏ハ賤シト雖、牧民 , 如一路哭:耶トテ、遂悉ク其者ノ職ヲ能メシコト有、後世マデ稱シテ良相ノ法則トス、然ラパ郡吏ノ治 テ一筆二勾ヲカケテ罷去ントセシ時、一筆ニテ一家ノ哭スルヲ奈何ト云シ人有リシカバ・一・\* 、職共任甚重ケレバ、他ノ手代ヨリハ卑賤ニアシラハズ、廉耻ノ心ヲ勵シテ召使フ術アルベシ、廉耻 家ノ哭何い

是 問 人材ヲ盡サセ、賢能職ニ任ジラー切ノ煩擾ヲ去、民間ノ害ヲ除キ利ヲ興ス、一擧シテ成ルベキナリ 防スルニモ及パズ、手放シニ諸事委任シテ、其成功ヲ貴ル術如何ヤウニモナルベシ、法令簡易ニシ 動・シ處ヲ重ンゼラレテ、且ハ其仲間ノ餘人ニ氣節ト云事ヲ立サセルタメ、切腹ヲ許シ玉フベシ、如、是 ŀ (ニテ心得べシ、畢竟理財其道ヲ得ス、辭ヲ正シク取ルコトアタハザル故ニ横役ヲカケ、民モ迷惑心 キハ、平生ノ衣食ハ憂ナク、耻ヲモ知リ罪ヲモ畏ルペケレパ、是~デノ如ク細カニ疑心ヲシテ、 横斂ノ弊ヲ除クコト如何 「日′理」財正」辪′禁。民爲。非日」義」ト云コトアリ、一切ノ横斂ヲ除ク事 總テ小利ニサトキ者ハ、必ズ大計ニ昧キモノテリ、大ナル處ニ損ヲスレドモ悟ラザル テ 猜

膽ヲ寒スニ足ラズ、宋太祖ノ法ヲ用ヒヲ死刑タルベシ、死刑トハ云ヘドモ、カリソメニ

モ牧民ノ職ヲ

知ラスル衛ナリ・廉耻ヲミガカシムルニ、奸曲臧罪アラン者ハ人ニ非ラズ、追放永暇ナドニテハ、貪吏ノ人自重スルコトゥ廉耻ヲミガカシムルニ、奸曲臧罪アラン者ハ人ニ非ラズ、追放永暇ナドニテハ、貪吏ノ

服

セザル

ナッ、

上ハ、公上へ御費ヲカケズ、只今ノ手代ノ人敷ヲ大ニ減ジ、其給分ニヲユリ合セ、餘アルベ 十四石取有、十石三人扶持、次ニ七石二人フチ、右次第ニ薄俸ニ成タリ、然レパ頭人!了簡ニヲ手代 ノ祿トモ云ヒガタキ程アラガヒ置其廉潔ヲ欲シ、贓罪アリトテ是ヲ咎ニセンハ不仁ナリ、昔ハ手代モ シ ヲ限、同ジ手代ノ内ニモ、人才ノ高下、歳月ノ勤勞ニョリラ、幾段ニモ品ヲ分ッペシ、 ノ目利ヲシ、御アヅケノ手代料ノ內、十四石位マデハ御斷リヲ申テ授クベシ、其次ニ十石、次ニ七石 ョリ何程大祿トリテモ、賄ヲ好ム者アレドモ、是ハ格別小吏ノ月俸衣食ノ足ラズシテ、代耕 カク俸ヲ増ス キナリ、

見パ、| 萬石二人ノツモリナリ、昔人モヨク郡ヲ治スル者ハ、| 萬石一人ノ下代ニラモ治ルト云ヘルコ 人を選えを員数を減べれ仕方を有べか 御郡方 パカリニ テ、四郡ノ 手代スペ テ八十人ニ及ベリ、提封四十萬石ト無ニ、手代凡を四十餘人有を云、是そ 御郡方 パカリニ テ、四郡ノ 手代スペ テ八十人ニ及ベリ、提封四十萬石を 今郡邑ノ治、 喜ご者ハ四郡ノ廿余萬人ナリ、大ヲ以テ小ニ易フベキ謂レナシ、古人監司ノ不才ヲ患テ、其班簿 慈悲ナル様ナレ共、是モ仕方アルペシ、且手代ヲ召放サレテコマル者ハ、ワヅヵ三四十人ナレドモ、 五十人ニ減ジラモ餘裕アルベシ、然ル時ハ是マデ八十人ニ付ラ、逐ツカハルト夫傳馬モ自ラ減ジ、無 トアリ、委任ノ道明ラカニ、法令易簡ニシテ便宜從、事ヲユルレ、一切煩擾ノ弊ナキ時ハ、八十人ヲ四 先君縁驗ノ術ヲ施シ玉フペキ爲メ立玉ヒシ所ナレバ、姑ク置ァ論ゼズ、『モ、参照セシト云、今ハ其事絶テ先君縁驗ノ術ヲ施シ玉フペキ爲メ立玉ヒシ所ナレバ、姑ク置ァ論ゼズ、御代官方ニテモ、昔ハ土地方訟禁等 ?ノ虚費モ自ラ省キ、萬事果敢ユク故、民ノ喜コト限リナカルペシ、手代三四十人ノ役ヲ奪フ事、不 御郡方ト御代官方トニニワカレタル事、頗ル繁ニ失スルノ弊ナキニ非ポ、 シ カ ŀ モ是 ラ親

大體 五十年、又ハ百年勤タリトモ、只碌々トシラ員ニ備ルノミニラ、所部ノ戸口モ増サズ、田野 頭人モ年數 事各々アヅカリ切リニテ、下役ノ辟除ハ率行•頭人ノ心次第ナリト承ル、尤其中ニハ弊モ有ペケレドモ、 シ 二於テハ其宜ヲ得タリト謂ツベシ、凡ヲ諸役所ノ小吏ヲ立替ルコト、頭人ノ存分タルペシ、 古ョリ長官ノ僚屬ヲ擇ブコト定レル事ニヲ、今モ幕府ニテ三率行幷御郡代•御代官等ハ、皆一職 ノ勤務ニョリテ祿ノ加増アルコト、今ノ時勢ニハ甚不可ナリ、縱十年二十年、乃至四十年 モ闢カズ、 奉行

**ウザルコト多シト聞ユ有テモ四十人ノ用ニモ** クナルベ ヲ諸役人ノ役料ヲ定メ、小給ノ士ヨリモ擧用ヒ、其役スグレバ舊ノ給分ヲ賜ルコトハ、幕府ノ法 動メ居レバ、骨折ラズシテ知行ハ取退ク物ト心得ル故、眞實ニ民事ニ心ヲ盡ス者ナシ、自今巳後ハ凡 タル條令ヲ牽行シ、下ョリ申出ル訟獄決斷シ難キハ、內濟或ハウカいヒニシ、トカク年數無事ニサヘ 役人モ職事ヲバ第二義トシラ、先己ガ利祿ヲ計リ、百姓ハ如何ヤウニ成トモ構ハズ、上ヨリ仰出サレ 風俗モ美ナラズ、アラハレタル大功ナキ人ハ、年數ノミニテ、子孫ニ傳ル世祿ヲ與フペキ謂レナシ、 カヤウノ毀ニ年功ニヨリテ加増アル故、知行ノ引ハリ足ラズシテ、自由ニ賢才ヲ擧ルコトアタハズ、 ルニ不」及、 テ、 ソ 加恩ノ仕方アル ニモ、人才ノエラミ屢其命アリ、今手代テカトユルニ、多クハ人敷一分ニ抱置故、碌々トシテ顕數ノミ多、八十人寛永依令ニ「「手代覽其道不鍛錬者へ人數一分ニ抱置、其役所滯有」之者可」径「1起度「奪」ト仰出サレタリ「義公ノ御時 レバカリニテハ殊功大勤勞アル者ノ、ハゲミ遊キコトモアルベケレバ、是ハ考課 但今ノ手代給分甚傲遊ニシテ、善キ人ヲ得ガタク、 .ベシ、小吏ノ辟除ニ至テハ、頭人ノ心得ニ在レパ、選舉ノ術 \* ス レパ賄賂ヲ招キャス ノ如 法

ズ

支配!手代ドモガ務メ方ノヨシアシヲ能吞込、黜陟宜ニアタル程ノ郡奉行ハアルマジト思フラ、郡奉 下ノ手代ドモノ吟味マデ、執政大夫ョリセラルヽヤウニテハ、叢脞繁雑ノ患ニ堪へザル耳ニ非ズ、奉 ノ今人ニ勝リタル而巳ニ非ズ、其知」人ノ仕方、要ヲ得ルト得ザルトノ差別也、君ハ執政大夫ヲ擇ビ玉 ラバ、擧立ノ罪過モノガレガタカルベシ、凡ソ古ノ賢君良相知」人ノ明、後人ノ及ピガタキ事ハ、古人 申二及パズ、御アヅケノ手代、能否ノ品進退ノコト、頭ノ存分ニ取行ヒ、遠慮アルベカラズ、其ウチ 良 アル様ニラハ、中々行届クコト有ルベカラズ、明君旣ニ賢相ヲ擇ピテ任ジ玉フ時ハ、執政大夫相應 行ノ心得、幷諸手代ノ勤メ方、能否賢不肖、一ニ執政大夫ヨリ指揮セラレルヤウニ申人モアレドモ、 行頭人モ自然ト共職ニ怠ル也、俗人ノ了簡ニハ、今ノ世ニ一郡ヲ任ゼラレテ、一分ニテ諸事ヲ裁制シ、 テ置、天下ノ廣キト雖、知」人ノ明骨折ラズシラ行届ク道理也、然ヲ奉行頭人ノ選ヲバ麁略ニシテ、其 **고而巳ニラ、執政大夫ハ又諸ノ率行頭人ヲ擇ビ、諸率行頭人ハ又其支配ノ小吏ヲ擇ブ時ハ、一國ハサ** ャスシ、上ニシテ好、詳玉ヒ、八十餘人ノ手代共ノ能否マデ詮議シ玉ヒテ、黜陟ノ事モ及ピ腰ニ御世話 ニモ有ベカラス、外シク委任シテ成功ヲ賣ル時ハ、賢者ハ蘈ヲ底スベシ、不肖者ハ職ニ不、堪シテ去 (キ郡奉行ヲ擇ピテ任ジ玉フベシ、郡奉行旣ニ一郡ノ政ニ任ゼラルトトキハ、其ノ支配鄕村ノ諸事 ハ大體ヲ知ラズト云フモノナリ、 レタル者ヲバ上へ薦擧シ、器量次第ニ升擢シテ其資格ヲスヽムベシ、應用スル所ノモノ不肖ナ リガ僚屬ノ治メサへ行キ屆カザルニ、 一郡ノ政ヲ任ズベキ謂ナ

然後ニ百姓ヲ敬スル道アリテ、嚴ニ侈惰ヲ禁ジ、風俗勤儉、庶アリテ且富、敎化行ハレ易ク、四境ノ シ、次ニ瑜併ヲ除テ貧富幸不幸ナク、民ヲシテ其業ヲ安ジ、 均田常発ヲ行ヒ、上下共ニ利アルベシ、

内悉々仁蒜 **〃域ニ臍ラシメント欲ス、是窃ニ明君賢相ニ仰グ所ナリ** 

問 煩擾ノ弊ヲ除クコト如何 日、省、法擇、人、虚文ヲステ、質効ヲ責ルニ如クハナシ、介ノ繁密瑣細

情ヲ揆リ、善キモノヲバコレヲ存シ、斟酌スベキヲバ斟酌セシメ、サテ一切ノ政令ヲ成・義二公ノ舊制ニ

ノ法、多クハ元祿巳後ノ出來物ニテ、民治ニ益ナキ者謚クコレヲ革除シ、成公•義公ノ舊法ヲ修テ世態人

是歷代賢君良佐中興ノ功業、皆此道ヲ以テセザルハナシ、一國ノ紀綱是ニテ復張ベキ本ナレバ、獨民 遵ヒ玉フィ旨、貴賤大小トモニ告諭アラセラレ、有」徴コトヲ示シ玉ハい、信從セザルモノ有ベカラズ、

政吏治ノ末ノミニ非ズ、「修」偽法、擇」其善」而業」用之」]秀管仲ノ故智、今ノ世ニ用テ大効アルベキ也、

カニ威公•義公ノ舊法ヲ修メ玉フトモ、「荀非"其人、道不"虚行;」トモ、「神而明」之、存"乎其人;」ト 又「共人亡則其政息」共 云事 アレバ、法バカリハタノミニナラズ、人才ノ 擇ミ肝 要也、法ヲ詳

ィ

密ニ立テ、人才ヲ東縛シ、智患一樣ニ舊法故例ヲ以テ牽制センヨリハ、却ヲ其ノ大綱ヲ存シ、 易簡

失い答メズ、其職事一體ノ理不理ノ上ニ就ラ賞罰アル時ハ、煩擾ノ弊ハ滌然トシラ除キ去ルベ ァ易、知易、從カラシメ、臨時ノ了簡ニ至テハ、便宜從、事トテ器量次第ニ取扱フコトヲ許シ、小 タノ過

ハ極テ容易ナルコトニ非ズ、サレド委任シテ賮"成功,之道ヲ専用ヒ玉ハい、左マデムツカシキ

즛

## 勸農或問卷之下

敷、五二煩擾ノ弊、嚮ニ次第スル所ノ如シ、今是ヲ改メ仁政ヲ施サントナラバ、却テ先ヅ第五ノ弊ヲ 立ズ、民ヲ治ントシテ、却テミダルコトモ有、 墾田巌々アレ、如何トモスペカラザルスガタヲ以テ云ハヾ、一ニ侈惰、二ニ彙併、三ニ力役、四ニ横 何 或問 力田ノ者獨困ムコト テ是ヲ除クベシ、次ニ横斂ヲ除テ稅法ヲ簡易ニシ、民ニ心服サセ次ニ力役ノ法ヲ更メテ民力ヲユルク リ手ヲ下シテ、第四・第三・第二・第一ノ弊、倒シマニ除クベシ、煩擾ノ弊革ラザル時ハ、吏治ノ本 ベシ、益ナキトテ終ニ禁スベカラズト云ニ非ス、前後ノ次第アルベシ、邦ノ貧クナリテ課丁日ニ寡ク、 聞コト ノ處ヨリカ手ヲ下スペキャ、先ヅ最初ニ侈惰ヲ矯ムペキカ如何 農時ニ違フコトナク、凡身アルモノ悉ク役アリテ、 ヲ得 宮國ノ本務ハ勸農ニ在テ、勸農ノ政先ヅ五弊ヲ除クニ在ルヨシ、五弊ノ目旣ニ其詳ナルコト コレヲ救フニ術アリ、侈惰ノ禁ジタキコト勿論ナレドモ、此勢ニテハ中々禁ジラモ益ナカル タリ、 然ドモ侈情・兼併・力役・横斂・煩擾五ツノモノ、 ナカラシメ、役ヲ施スニ其年ヲ論ジ、因テ以テ老ヲ安ンジ、幼ヲ慈スルノ教ヲ施 如何ナル仁政良策有テモ行屆クベカラズ、故ニ首トシ 游手浮浪ノ徒幸ニシテ 発カル 皆大弊ト謂ッベシ、 日、五ノ弊悉ク除カザレバ其効ナカ トコト能 今コレヲ救 ハズ、 フニ ヲ

## 總論五弊緩急

首論,去"煩擾,之術,

次論, 楼.. 侈惰, 之術,

次論•均"力役;之術•

次論,除"橫斂,之術,

終論。節、用愛、人之術

1 1 7

、此類 帳面 ハ畢竟淺智ニテ、 3 U シクへ トガメラレヌヤウニスル也、小百姓ノ前ヲ吟味スルトテモ、一人切ニハ呼出サレ 人ニトガ × ラル ` 积 ノモノ、 大奸ハナシ得ザル也、大奸ヲ爲スニ ハ、如何 \* ゥ

鹿ニサルヽ者、來リテ判形押切シタリトモ、何ノ證據ニモナラズ、奸黠ノ庄屋ナドハ、手代ノ詮モナ 惣百姓 名代二十人組トヤラン木偶人ノ如キ愚民、庄屋ドノ、前ニラハ、左へモ右へモ自由ニ馬

如何ニ 役カケルコトナク、百姓ノ出シ分易簡明白ニ知レヤスキ仕方ヲ立テ、庄屋等ニモ私曲サセザルコトハ、 キ帳面ノ上ノ穿鑿、腹中ニハ笑止千萬ニ思コナリ、租税ノ法ハ勿論、力役ニモ定制アリテ、一切ニ横 Æ 術アルベキナリ、手代ハ輕キ役ナレドモ、大切ノ御百姓ヲ取扱フ職、妄ニ其人ニ非ザル者ヲ、

然ドモ今煩擾ノ弊アルハ、諸有司一トウノ惡風ニヲ、手代パカリノ答ニハアラズ、此弊除カザルトキ 見習ヒノ年數パカリニテ頭數ニ備へ、動メサスルヨリシテ諸事弊ルコト多シ、心得アルベキコ 心

仁政ハ決シテ行 ハルベカラズ

ギガタキ ク其大意ヲ詳ニ 已上ノ五弊極 如ク、 テ是ヲイフト スガタノ見へザル弊ハ革メニクキ故、見聞ノ及ブ所、有ノマヽニ述ル也 セ ザ V ハ 明君賢相時ニョ キ ハ、誹謗惡口ニ近キ所モアリテ、甚ダ憚ルベケレド リテ宜ァ制シ玉フペキ策ヲ獻ル人アリトモ、無形 モ 其弊ノスガタ悉 ノ敵ハ防

## 勸 農 或 問卷之上終

御爲ニナルコトモナキ也、スペラ鄕中ノ入印、小百姓へ割カケ候時、庄屋私曲無、之ヤウニ、威公ノ御 繁多ヲ鼻ニカケ、精動ブリヲ立レバ、歲月ニ隨ヒ慰勞セラレテ立身スル故、民ノ爲ニナル メ居テ、尺寸ノ功モナクトモ、表ニ上ノ法令ヲ守リ、 官長ノ指圖ニ違ハズ、 綿密ニ念ヲステ、 コトモ、君ノ 御 用

ノナレバ、是等ノ所幷人足ノ代、米穀御藏納ノカヽリ、手代ノ賄ヒカヽ 巳下、其外ノカヽリ物ハ小割付へ載セザル、 ナリ、 御城下へノ往來、幷平生ノ隙ップシ、間ニ合ベキナラネバ、役人耳目ノ不」及所ニハ、常ニ奸曲絶ヘザル ラ、是ハ勘定ノ筋明白ニテ、奸ヲナシガタキ 形 制條アリテョリ、義公ノ御條目ニモ、小割附ノ改メ、指錢ノ改メ、小百姓ノ手前ヲ呤味、一人切ニ判 セ 割カケルナリ、 (イタサセ候ヤウニ仰出サレシコトアリ、二公ノ奪慮、庄屋組頭ニ私山ヲナシテ、小百姓ヲ侵漁セサ ジキ仁政ナリ、然ルニ今煩擾ノ弊ニヨリテ、村々ノ指餞ハ次第二多ク、庄屋組頭少々ノ給分ニテ、 帳面ニテノミアラタムレバ、指錢ノ名目如何ヤウニモ、此方ノ知ラザル所ニテ奸ヲナシ、小民 小割付アラタメタリトモ、是ハ定レル田ノ取米、畠ノ代方金パカリニ書タルモ ムツカシキ勘定ニテ、是モ高持ョ 故 是ニテハ奸ヲナサッレドモ、 り等ニテ、 リハ納 難穀ノ切返シ直段 奸計 ム 自由 N क्र ニス ١. 出 ~ ス ノニ ョリ ŧ Æ

百姓ノヤクカイニナリラ、庄屋組頭ノ奸ヲ防グ爲ニハナラデ、却テ是ラノ出張ハ、其年指錢帳へ記ス

キ一端トナルコト也、其ウチニヲ淺慮ナル庄屋組頭、帳面ニテトガメラルヽ私曲ヲモナセドモ、如

心、小割附指錢改トラ、兩役所ノ手代ワザ~~夫傳馬ヲ費シテ郷出シ、御藏入ノ米ヲクヒヘラシ、

且

112

風、

抑伸ルコトアタハズ、且奸人法ヲアナドリヲ上ヲ犯シ、以ノ外ナルコト也、育子ノ世話、人別ノ吟味

ナ モ、法ノ中ニテ奸ヲ爲ス、タトヘパ生兒ヲ拉殺スルコトヲ禁ズレバ、飵ヲ胎死ト稱シ、它所へ出人ヲ モ、名バカリニテ實トドカズ「法行則人從」法、法敗則法從」人」 ト云フ如ク、法ハ表ムキ立テ居

氓ニテ、其土地々々ノ田島ニ地着サセズンバ、當座ノ着到帳ヲ付ケテ、人數ヲ多クコシラヘタリトモ、 ۴° モ、其本ニハカマハズ、タ、帳面ノ見ヨキコトヲ專一ニ働ラク也、 人別ヲ改メタリトヲ、大半浮浪ノ

禁ジ人別ヲ改ムレバ、改ノ時バカリカヘリ居テ、又他所へ出ルナリ、是ヲ禁ズルニハ、禁ズル術

賀用ニ於ラ何ノ益モナキコトナリ、何ノ益ナキ而已ニ非ズ、無川ノ郷村へ入コミ居テ、民ノ役介トナ

1 恤ミ玉フョリ仰出サレシコトニモ、小吏!仕カタニョリテ、 セハシナク號令ヲ出シ、配符ヲ妄ニツカヒ リ、百姓ニ隙ヲ費サセ、筆鋻等モ無、詮ツカヒツブシ、村ノ費トナル、其外一切ノコト、君上ヨリ民ヲ ステ、高持ノ老幼寡婦ノ類モ、是ガ爲ニ驅役セラレ、夜中ニ松明ヲ燃シ、隣村へ傳送スル御用ノ文書、 カナルコトカト思へが、明日ニテモ明後日巾シフレテモスムコトヲ、思ヒ出シ次第ニ觸チラシ、役

モ、力ヲ竭シテ爲ルコトナシ、タトヘ爲ルコトアル志アリトモ、亦獨立ニハ成ガタシ、スペテ有司ノ弊 ノハ難儀ヲ顧ミズ、平生貨ニ民ヲ恤ム心アラバ、如何ニモ除べキ害、興スペキ利アルコト

多ナルマトニ、簡要ノコトモ中々手ニ及バズ、一時ノガシニ打ステ置クコト當時ノ人情也、 **其職事ノ理不理ヲカマハズ、虚文末節次第ニコマカニナルマヽ、御用繁多ナリトテ是ヲ自慢シ、繁** 右ノ如ク動

モアレ

故、箸ノ折タル 故、 小吏タルモノ小過ヲ畏レテハ存分ノ働ヲセズ、一身ノイヒワケ立ヤウニ、スリマハリテ立マハ ホ jν

ナルコトアレ |役所ニ出ル、役所ニテスムコトモウカいヒニナリ、村役人ノ往來繁ク、日返リノ筈モトマリニナリ、 パ、イツモ小田原評定トナリテ、民ノ申出ルコト即座ニハ埓明カズ、其村ニテスムコト ドノ小事モ、一分ニヲ決斷セズ、相互ニ人ニモタレテ事ヲ行フ故ニ、少シク常ニ異

ズバ、少々ノ訟獄何ノ造作モナクスムベシ、裁判速カナレバ民モ畏服シ、且無用ノ隙費ナシ、多クノ 筈ニラ、聖人ノ上ニモ過ナキコト能ハザレバ、共事ニアヅカリタル役人存分ニ取扱ヒ、私ノ心サへ挾 年ニカケテハ莫大ナリ、訟獄ナドモ是非曲直ノ當否ハトモカクモ、其聽人ノ器量ダケナラデハ出來ヌ 日ニテ済カトスレバ、三日モ四日モカトル、其逗留往來ノ費、例ノ村割高掛ケニナレバ、小民ノ費一

中ニスコシク間遠ヒアリトモ、利大ニシテ害少ナシ、スペテ如何樣ナルコトニラモ、官府へ申出タル程 其事體ステオ ト、其役所ニテ是非決スルコトナラザレバ、役所ヲ立タル甲斐ナシ、タトへ申出ザルコトニテモ、 + 難キ類ヲバ、速ニ糺明シテ曲直ヲ明ニスベシ、然ルヲ今ハ申出サヌコトハ拾ヲカマハ

湾ノ入ワリニハ庄屋横目、又ハ寺院社人等へ、ワザく―配符ニテ申コス也、 ズ、申出 タル コトモ **曲直ノサバキ、當不當ノ批判ヲ畏レ、當座ノ苦ノガシニ申付テ内)をセシム、其内** 内瞪ノ和談ニテノミスム

取行フコト、 ベキナラバ、元來訟獄ト云モナキ筈、官吏モ無用心、 如何ナル思慮ニヤ有ラン、内)か、云コトアルユエニ、 然ルヲ有司ニテ裁判セズ、人ヲタノンデ和談ヲ イツモ殒キモ ノガチニテ、小民ノ寃

=

大體・上ニテ成功ヲ資メズシヲ"當座々々ノ事ニ就テ、念ヲ入タルノ、不念ナルノト、イラザル吟味強キ

人 者へ功ヲ成シガタク、不肖者拙ヲ藏シヤスク、扨委任スルト云コトナキ故ニ、及ピゴシノ指闘ナリ、 y 늄 向ノ犯サいル體ニナシ、人ギキノヨキコトヲ而巳謀ルユエ、埓モナキコトニ念ヲ入ルヽ也、 ヲ措ク所ナシ、打ステ指置ケバ、威令タヽズ、故ニ今ノ俗吏筆ノ先キニテ文ヲ舞ハシ、民ノ犯シテモ表 サヘ、悉ク條目ヲ肥臆スルコト能ハズ、況ヤ愚民ニ於テヲヤ、是ニ背キタルトテ悉ク罪セバ、民手足 立返ラズシテ、當座ノ丁筒ニテ、目前ノ小利告ニ就イラ、左ヤ右ト自由ニ法ヲ更ルユエ、法令滋々彰 至テ人情ニ合ハザル如キハ、法令ノ過ニハ非ラズシテ、法〃末ニ弊ノ生ジタルナリ、後ノ人其本ニハ 利器ナリ、 = シ、凡法ヲ立ルニハ、「散而不」犯、犯而必誅」 ト云コ トアル 故ニ、令行ハレ禁ス 知リガ ト モ ニ守ラセ 一事ニテモ二ヤウモ三ヤウモ、前後ノ令カハルユエ、民守ル所ヲ知ラズ、文書ヲ奉行スル有司 是ヲ用ルモ 7 レド ナルヲ貴ブ、「易則易」知、簡則易」從」トイヘリ、今ノ法令煩細ニシテ知リガタキ故、 利器モ用ヒヤウ惡ケレバ鈍クナル、創業ノ君立ラ玉~ル法令、元來ヨキ筈ナレドモ、今ニ ザル法ナラバ、初ヨリ設ケザルニ モ、法令ニテ人材ヲ束縛シヲ、何事モ舊例舊比ト云ニナレバ、智者モ 從ヒガタキ法ヲロシラへ置ク故ニ、 ノ其人ニ非ザレバ、利器アリラモ、拙工ハヨキ細工ハナラザルガ如シ、 ハ如カズ、且有司ヲ先ジ、小過ヲ赦シ、賢才ヲ擧ゲョト云 法ハ設ケテモ犯シ易シ、 犯セド ルコト 患者モ Æ 必誅シ 上上 一面ニテ、賢 法令へ殴ノ 也 ガタ 法令ハ古 亦從ヒ難 上ョ

此切返シノ非法タルコトヲ申上シ人有ニャ、是ヲ除クベキ事議セラレシニ、百年來ノ舊法タル上、今 肖者拘焉」ト云コトモアレバ、俗吏ノ舊例ヲ金科玉條ト心得ル、是非モナキ次第也、八九年前君上ニ ノ國用數千金等ヲ損スベキユエニ、全ク除クコト能ハズ、漸々ニ元直段ト實附トノ相違ヲ少シヅツ下ゲ

革除シテ取付ヲ下ゲ、所收ハ却テ多キ術モ有ルコトヲ、只今マデ建議スル人ナキハ、遺憾ナルコトナ パ、大事ヲナシ大功ヲ立ルコトモナラザル也 中目ニ見へズ、イヤシキ諺ニ、損シテ耻カクトハ此類ノ事ナルベシ、其ノ外有司ノ勘定、分釐ノ米ヲ爭 Ł **ラコソ數十年ヲナラシ少々ヅツノ價ヲ下ゲテモ、合セテハ大ナル公損ナレド、民ノ一人前へカケテハ中** ト能ハズ、孟子ニ所謂、「月攘』一鷄」ノ譏ヲ犯シ、カヘッテ民心ヲソコナフ、嘆ズベキナリ、有司ノ帳面 テ、敷十年ノ價ヲ平均シ、民ニ利スベキトノ事アリ、有司ノ卓識少キニャ、君上ノ徳意ヲ下ニ布クコ テ大計ニハ昧ク、市井ノ賤丈夫ニモ耻べキ多シ、 何事モ指置キ、國ノ政法ニ無理ナルコトハ、决シラセザルモノト云コトヲ明カニ吏民ニ示サザレ ヨク其本ニカヘリテ正供ヲ取、瑣細猥鄙ノ會計ヲ

五二、煩擾ノ弊トハ法令煩ハシク吏治コマカニシテ、大事ノ肝要ナル所ハ却テ行屆カズ、無用 /// 末事

行フペキコト勿論ナリ、サレドモ法令ハ器ノ如シ、器ヲヨク用ルモノハ人ニ在リ、故ニ何程良法アリ 法令ハ本ヨリ民ヲ治ムル道具ニシテ、聖贤ノ德化ニテモ法令ヲ廢スルコトアタハズ、爲、政人 ノ 愼 ヨ ニ隙取多ク、一度ニテスムベキヲモ、五度モ十度モカヽリ、萬端ラチアカズ、民ノ疲レニナルコト也、 **欺クベカラズ、宜ニ詐術ヲ用ヒズシテ、年貢ノ正供ニテ横歛シタルヨリ、** 

横飲カケマジキコトナルヲ、朝三暮四ノ術ヲ以テ民ヲ愚ニスルコト、

服スペキ方アルヲ、俗吏ハ舊例ニ因循シテ是ヲ知ルコトナシ、「智者作」法、

勘定スレバ、五ッ三四分ノ取ニアタルナリ、扨其外ノ夫金ヤ、縄代等ノ諸ガカリモノ又此外ニアリ、 至テハ二割ノ延ヲカケテ、五石ヲ六石トシ、三石ヲ三石六斗トシ、一石二斗ヲ一石四斗四升トシ、 カノミナラズ、賢附直段トテ大ニ其價ヲ貴クシテ、其代金ヲ納メシム、発ハ四ツ取ニテモ、此雑穀ヲ

供 ナ 場ニテ賣附、 民ミナ是ョナゲク、正保ノ初三雑穀ノ課ヲ立シ初ニハ、其年ノ出來秋賤キ直段ニラ買、 詮 民ノ心服セザ ト 雖 りト云り、畠ノ年貢少ナク、定ヶ外ニ叉掛物ヲシテ、勘定ニ無型ヲスル朝四暮三ノ術ト云モノ也、 イトルベキ程トルモノナラバ、初ヨリ民ヲ欺カズシヲ畠ノ代方金ヲ、輕カラズ重カラズ相應ニ取テ、 ト云人モアリ、傳ニ云ハズヤ「君子作』法於涼、其弊猶貪、作』法於貪、 敵將』如之何こ」ト、 元來正 モ、其直段下面ニ定ルナリ、併シ畠方不相應ニ多分掛ルトキハ、百姓困窮仕ルベシ、了簡專一ナ 角へ田 和買再折ノ苛法ヲ設ケ、元直段賣附直段ノ析遠アルヨリ、中葉已來國用不足ナルマトニ、 |方ョリ納方少ニ付、外ニ掛リ物アリ、大豆•小豆•稗•荏等ヲ畠方ニ カ ケ、代金ハ勘定立ツ 勘定ヲ立、利ヲ見シマデニテ、今ノ如ク共年ノ暮限ニ、年貢同ヤウニ金納ニ取立ル ・ルニモ 構ハズ、次第二元ト竇附トノ直段ヲ邀ハセ、益ヲ上ニ取ル也、地理要法トヤラン 一時ヲバ欺ベケレドモ、百世ヲ 來年ノ貴キ相 = ŀ 後

**患者制焉、賢者更」禮、不** 

造作モナク收納シラ、民モ心

所

論ズルニ及バズ、今納升ヨリ口米ヲ収、二割ノベテハカリ立テ、其上ニモ除計ヲ入テ俵トナシ、御代 官ノ手代ワザー~出ラ是ヲ改メシモ 官ヲ置料トシテ、 耗米 ノ無キャウニ、納升ョリ除計ヲ収シ往昔ヨリノ法苛キニ似タレドモ、是ハ姑ラク是非ヲ 代官ノ得分タルヤウニ定テ収シカバ、 ノヲ、 御殿納メニ至テハ、又やメリ米アリトテ、重収ニ逢ヒ難儀 百姓相對ニテ出シ來リシ也、二割ノ延ヲカケ

是等ノ類其職ニ在ル人、身ヲ致シ力ヲ竭シテヨク吟味セバ、イカ程モアルベ 田方ョ 既ニシテ又殺生ノ有無ニ構ハズ、例ノ高掛ニテ、百石ニ付金一分ヅツ取ルト云ル院ニゼルカ スル類多、是又横歛ナリ、又村々ニテ鳥巡上納ムルコト、初ハ御鷹場ノ外殺生ノ多少ニョリ ナシ、畠方ニハ雑穀ノミ生ジ、稻生ゼザルユエニ、段別石盛ノ法同ジ三百坪ノ地ニラモ、畠ノ分米 トハ姑ク置、有司ノ仕カタ惡シキニヨリ、大ニ民心ヲソコナフモノハ、三雑穀ノ切返ショ リ三段針 Æ 力 口 シ、是雑穀ヲ米ニ直シツモルニヨリテナルベシ、田へ案ヨリ取米ヲ其儘納ムレ キナリ、 然レドモ已上ノ 是亦橫飲也、 テ枕ョ納メ、 り抜

代方金ヲ納ル上ハ、別ニ雑穀代トテ取ルベキ理ナシ、寛永ノ比雑穀ヲ取シコトモアレドモ、入用アリ パ、直段ノ少々ヤスキハ其分ナルベケレドモ、是ヲ買収テ後、 シ程、代方金ノ内ョリ金ヲ渡シ、 一石二斗トワリツケ、代方金マデ此代ヲ引ケド 百姓ョリ買タル Æ, 币 是ハ元直段トテャスキ勘定也、 正保ョリ後へ、百石ニ付大豆五石・稗三石・荏 百姓へ預ヶ置ク體ニシ、共收納ノ時ニ 其品ヲ直ニ收納 セ

モ、畠ノ取米ハ名バカリニテ金納ニナル、是ヲ代方金ト云、即チ雑穀ヲ米ニ直シタル代金也、旣ニ

日 而已使ヒ、 ラ役 ト云モ、國ノ壯丁平均ニ積レル故如」此ナレドモ、今ノ役法高掛ケニテ平均ニ人ヲ以使ハザルユ 其他一切ノ雑徭煩擾ノ弊ナキ時ハ、 使ヒヤウニテ非道ナラザル仕方有ナリ、 右ノ一歳數十

多シ、カター~ニ年中佚樂スルモノ多キ程、田畠持タルモノ役繁クアタリテ、春時ナドハ七八石巳上 Z \ 田畠ヲカセ ギ持高多キモノ而巳、 件ノ徭役ニツカハレテ、カタ~~・ハ年中佚樂ニテクラスモノ

クレニ成、農人ノ咨嗟怨嘆常ニ止コトナキ事亦宜ナラズヤ、トカク大ニ煩擾ノ弊ヲ除テ、無用ノ雑徭 ノ高持タル農夫、步役ノ爲ニ逐ハレテ、耕スニ暇ナシ、況ャ大分ノ高ヲ持タルモノヲヤ、田畠ノ手オ

賦役ノ不均ハ今諸図一ャウノ弊風ナレドモ、本藩ニハ威•義二公ノ良法アルヲ不」用シテ游惰ヲ利シ、力 ヲ省キ、髙掛ノ濫法ヲ改メテ均役ノ法ヲ行ヒ、民ノ力ヲ寬フセザレバ、農ヲ勸ムルコトアタハズ、

此

作ノモノヲ困シム、長大息スペシ

ツ 取、 ナラバ先ヅ正供トスペシ、タトヘバ十石ノ地ョリーツ取ニテー石、四ツ取ニテハ四石納レバ、発ノ通 四ニ、横斂ノ弊ト申ハ、年貢正供ノ外ニ、横役ニカケテ民ヨリ取ル、三雜穀切返シノ類ノコト也、 jν . 物 孔ツ物成ナリ、 ラ四ッ公、六ッ民ニユルスヲ四公六民トシ、是ヲ四ッ取トモ、四ッ物成トモ云、半々ナレバ五 此等ハ土地ノ上下肥饒ニョリテ、取付ノ厚薄アルコトナレバ、土地相應ノ取付 +

ニテ無理ナシ、此外ニ何ニテモ餘計ニ筋ナキ名目ヲ立ラ取ルコト皆横斂ナリ、取付ノ外ニ二割ノ延ト、 「石ニ三升ヅッノ口米ハ、前代ヨリ取米ノ外ハ、百姓ヨリ出シ扱ヲサスル也、口米ハ元來諸國一同代

女共數相半ト見レバ、十餘萬ノ男子ニテ蔵ニニ十日ナリ、十萬ノ男子ノウチ、壯丁ハ三分一カ四分一 繁ケレバ、市井ノ民嗟怨ニ至ル、况ヤ郷中ハ年貢ヲ出シテノ上ニ、種々ノカヽリ物有テ、如」此徭役シ 町ニラ費ル所ノ步夫配符番等凡六千人ニ及ビ、上町惣町ニラ諸役所ノ配符等ニ出シ人、一萬何千人ト 日巳上役スレ 云コトハ ラバ惣人數二十餘萬、男女•老幼•遭喪•罹疾ヲ論ゼズ、惣人數ハナラシラハ歳ニ十日出ルナルベシ、男 ゲキトキハ、民ノ力給スペキャウナシ、或人ノ説ニ、郷中一歳ノ人夫四郡合テ大抵二百萬人ト云、然 ナラデ有マジ、然ラバ壯丁一歳ノ役數十日ニアタル、三代什ガ一ノ稅ニシラ、用u民之力ı歲ニ三日ナド カ役セラレシト云、是ヲ以テ推ストキハ、鄕中ノ煩擾知ヌペシ、御城下ハ土地ヨリ年貢出ザレドモ徭役 也、其外村々ニモ普請方•分付方等色々ノ夫役有テ、農時ヲ奪ハザルハナシ、去戊午一年ニ、向井町 ザルハナシ、右ノ村々兩驛ノ助役アリトラ、少シモ本村ノ諸役優発ノ沙汰ヲ聞カズ、片ツリナルコト 來ィ人馬多ク出ル程助郷ノ助役繁キナリ、共上兩驛ノ驛長ニ私曲種々ノ事ニテ、助郷ノモノ怨且怒ラ 、右ノ如ク民ヲ **訟獄政介ノコトニ** 姑クオキ、租•庸•調ト三段ニ定タル席ノ日敷ヨリ、役セラルト日多キナリ、租•庸•調ハ三段 ル故ニ、 バ和 ッ 田租甚輕キコトニテ二十分一ニアタル、 • 調共ニ発スナリ、 カ フ 3 = y, ト甚非道ナリ、但公上ノ御川ニツカフ 配符ノ往來又ハ田島川除普請等、皆彼等ガ身ノ上へカトリ、無、據事 外ニアリ、ウサ可」考 今届・調ト モロシ雑橋ト云フモノ此ノ 今届・ ソレ ロリ外 ニテサへ正丁ノ歳役十日ニ過ズ、三十 サレシト云、其妄ニ民チツカハザル事見昔ハ瑞龍山御祚詩等ニモ、皆日用鏡チ下 = 田租ニ混合シ テ厚ク取ル上 ニテ

故、毎日ニハ有ザレドモ、百石四分カケノ積り也、四分掛ハ本役ナルニ、助郷ニモ只此法ヲ用ヒ、往

有テ、兩驛へ役ヲ助ル所五十ヶ村ニ及ベリ、其助郷ノ人馬如何ナル割ト云ニ、五十ノ村々輪氼ニアタ 十五人ニ馬二十五疋、小幡二十人ニ二十疋、定ノ如ク出シ終レバ、旁近數里ノ村々ニ助 少キ所モアリラ、平均ナラザルナリ、長岡• 小幡兩村ナドハ各敷百石ノ村ナルニ、江戸往來ノ驛揚タ 四人出シ、又明日モ明後日ニモ入用次第アテラル、ナリ、百石四分トハ雖モ是ハ高ヘカケヲ召使フト ケニテ高ヨリワリ出ス故、何程ニテモ存分ニッカハルト也、人數ヘカトレパ、少ナキ人 別 ヲ シ ゲク 治煩擾ニナリシカバ、村々人馬ハ昔ノ半分モ減ジタルニ、胥吏ノ爲ニ驅使セラルヽ人馬、昔ニ幾倍 内夫出候事停止シ玉ı、二公ノ民瘼ヲ恤゠玉ı事如」此深厚ナリ、今ハ此制失ヒタルノミナラズ、凡吏 止セラレ、 ŧ 云コトヲシラズ、其役法一變シテ高掛ニ成リシ故、人數ノ內ヨリ割合ヲ以テ召仕フト違ヒ、百石四分掛 永十六年ニハ、郡奉行ノ同心郷中ニ出候節、常扶持ノ外二人フチヅツ破」下候ニ付、 ル故、夫金雑穀 ハ使ハレザレドモ、髙ニカケレバ、年貢同ヤウニイヤトモ割合テ出サネバナラズ、故ニ今日百石ヨリ ユ、義公ノ寬文中ニ仰出サレシ制條ニモ、夫傳馬不、費キウニ可、仕事、 元祿元年ニハ、在々へ役人中幷諸手代參リテ逗留候ハい、乾ト宿錢爲,拂、百姓モタヒニテ 百石 モトヨ ノ地ヨリ一年ニ何程使フト云極メハナシ、アタリ次第使フ故、役ノ多キ所モアリ、 り御苑ナルニ、又村々一割カケテ歳々百餘兩ノ金ヲ下サルト云、 但夫傳馬帳可、出事等見ユ、寛 **夫傳馬等取候事停** 然ルニ長岡二 郷ト云フコ

告ハ夫金ノ外平生ノ雑徭田地ノ髙ヘハカケズシテ、人別ヲ校シ人ノ面掛ニテ有シヲ、 面掛ニテハ大百姓モ小百姓モ、一ヤウニ役ニ當テ損得アル 元酸 ノ末年 랑 y

均シク是衂ノ民ニシテ産業ハ櫀々アレドモ、君上ノ政刑明ラカニ治メ玉へル御影ニテ、一生安穏ニ年 別スミタルコト也、人夫へ人!身ニテ動ムベキモノナレバ、人!頭數へワリカクルコト當然!理ナリ、 キト云フョリ、今ノ如ク成リシナルベシ、田地ノ髙大小アルハ、年貢ノ出シャウ多少アルニテ、其差 了簡ヨリ、舊法ヲ改メ人敷ニカマハズ、田地ノ高ニテ出サスル故、何程人敷使ヒ候ニモ、存分ニ使ヨ 此良法ヲ改メ、今ノ高掛トハ成シトナリ、 ヤウニ俗人い思ヒ、且田地持タザルモノニ役ヲ勤メサスルコト、佗衂ニハナキコトナド云鼻ノ先キノ

善政ト云ベケンヤ、聖人ノ制ニ、「民無「職事」者、出「夫家之征、宅不」毛者、出「里布」」ナド云ニハ表裏 其職ナキコトナシ、然ニ郷中ニテ商賈末業ヲ事トシ、或ハ游手懶惰ノ氓ノミ徭役ヲ勤メザルコ 請カタへ 大工ノ御衂役有テ、巌ニ十日宛無賃ニ使ハレシモ、 月ヲ迖ルモノ、 納ル也、 田地耕サドルトラ、國ノ徭役ツトメザル謂ナシ、士大夫ハ士大夫ノ職事アリ、大工ハ 御城下ノ町人ハ故有ラ安樂ナレドモ、町役ニテ徭役アタルコトアリ、 十日動メザレバ其俳錢日ニータ宛、 十日二十夕普 四民ノ者各々 ۲, 世

郡奉行代官無"自身之働、郷中ヲ手代マカモニイタシ、不、入夫傳馬ヲ仕カヒ候ハい可、爲"曲事!ョ

テ、惰者ハ優ナル仕方ナリ、是ニテ民ノ農ヲ勤ムベキヤウナシ、威公ノ寬永中ニ仰出サレシ制條ニハ、

相遠也、是ニ依ライフトキハ、古ハ農ヲ勤ル者ヲ恤ミラ、農ニ惰ル者ヲ罰セシュ、今ハ勤者ヲ困メ

田 出スペキ手ヅクリ物、『鯛』皆々田地ノ年貢ニテスムコトナリ、此外ニ公儀ノ入用アッテ、民ヲ使フ 上ハ、一切臨時ノ役高カケニスペキ道理食テナシ、高カケノ役ト云フコト二重取ニテ、非道ナルコト 顺 ナリト H ヲ用ヒタルナラント先輩ノ論ゼシ也、サレドモ天下盡ク吶稅ノ法ヲ用フレバ、賦役ノ仕カタ諸國一同ニ テ割合スルニョリテ、田地ノ高ニ應ジテ人夫ヲアッルコトノ有ヲ混ジテ、公儀ヨリアツル夫モ、ソノ法 ナレド = 力役ノ一端ヲ云ハンニ、モト民ノ身役ナルユヘ、老幼癈疾ノ外ハ誰モ勸ムベキコトナルニ、人ノ面へ ナリ、然ドモ兩稅ノ法元來一時茍且ノ制ニラ、租•庸•調ノ詳密ニ及バザル故、弊モ亦數多アリ、先ヅ ソレダヶ外ニ優恕ノコト有ト聞ク、本藩ニテモ驛場ナド、昔ヨリ雜穀或ハ夫食等優免ノ制アルモ此謂 ニ賃錢•扶持米ヲ給ハラザルハ、實ハ非法ナリ、故ニ當代ノ初制、諸路ノ驛場ナド過分ニ人馬費ル處ハ、 國 地 主 (ノ 徭役 田 ノ髙へカケルコト今ノ通例ナリ、ヒトリ本藩ハ威公•義公ノ御國ニテ、百ノ制度佗邦ニ勝レタル ズ田地ニカケタルユへ、民皆本業ヲ勤ムル内ハ損得ナケレドモ、商賈及ビ手游浮浪ノモノ、 ŀ 地 モ、共起り百姓ノ仲間ニテ年貢ニテモ運ブハ、手前ョリ運プコトナルユエ、年貢米ノ多少ニ モ、百姓ニ課スペカラザルコト近古ノ定法ナリ、然レバ一年ノ勤ムペキ役モ、家内ヨリ戸ゴトニ 佃客ト田穀ヲ半分ケニセシ五ッ物成ヲ、一 リハ租•乕•調ヲ一ニ合セシ高免ノ年貢ヲ出シ、且軍國ノ用ニ夫金舫金マデ平日旣ニ納ムル ト云フコトヲ知ラズ、尫弱モノト勝手ナル世界ニ成ルコト也、高カケノ役ト云コト甚無理 ツユルシテ四公六民ノ制立チ、此外一 錢ニアタル役 一向 應ジ

リ此法壌レ、夏秋兩税ノ制トナル、租•庸•調ヲ混合シテートナシ、専ラ田地ノ高ヨリ取ルコトトナリ、 科先"富強、後"貧弱、先"多丁、後"少丁"」等ノ制、民ヲ恤ムコトイロノ~アルコトナリ、王道衰ヲヨ ニハ「使、民以、時」ト云リ、今ノ俗東古今租法役法ノ沿革アルコトヲバ知ラズシヲ、論語ナドノ片端 キラ立タルナリ、如、此定ムル上ハ、一年ニ使フベキ日數ホド民ヲ使フ コ ト勿論ナリ、ソレスラ「凡党 シ日數程勤メ不足スレバ、庸布トテ布ナドヲ納ムル法アリ、是李唐ノ法ト雖モ、三代聖人ノ法ニ本ヅ 輪ナシ、動メ過ヌレバ調ノ布ヲ減ジ、猶モ大ニ日數多ク役スレバ、田ノ租ヲモ発サルヽコトアリ、モ 有、身則有、庸、有、戶則有、調」ト定メラ、民ノ丁タル者一年ニ幾日ト役日ヲキハメ、其分ットムレバ **償フベキ理アリ、先王ノ後世ニハ李唐、和•庸•調ノ法ヲ用ヒ玉ヒ、民ニ取ニ三段アリバ有、田則有、租** ヒタル也、今小田島ノコトヨリ外一切民ヲ役使ス可ラズ、モシ使役スルコトアラバ、資ハ夫ダケノ直ヲ 1 ヲ聞ハッリ、百姓ヲバ使フベキ者ト心得、事アルニ臨デ大ニ是ヲ騙役シ「「使」民以」時」 ト有レパ、農 賞ヲ出シ、民ノ二十ヨリ六十ニナル迄ノ者、悉夫役ヲ勘メザルハナシ、軍役ハ格別、平生ノコトニ民 ♪心、小人勞」力」トラ、力役ノ征古ョリアルコトナレドモ、古ハ租稅甚輕ク、田地ョリハ定マレル年 ヲ使コト多ク、農ノ時ヲ奪ヒ百姓難儀スル故ニ、王制ニハ「用"民之力、歳不」過"三日"」ト云ヒ「論語 馬•步夫•配符番等ニ逐ヒ使ハレテ、 田地ヲ持チ耕作スル者計リ難儀スル事也、 - 時ニサヘヒドク使ハザレバ・ヨキコトト心得ル類多シ、占ニ民ヲ使フコトハ・使フベキワザ有ツヲ使 聖人ノ訓ニ、「君子勞

治偸惰ノ弊ニョリテ也、二公ノ制豫ジメ彙併ノ奸ヲ防ギ玉ヒシコト、 買ナキ威公・義公ノ餘烈 テ、 糶糴ノ權未ダ町人ノ手ニ 堕チザ v 故ナリ、郷邑二無併ノ豪民アルハ、吏 上二學ルガ如クニシラ、飲、中義

御仕置ト不相應!至三候、此通ニテハ富タルモノハ益富、貧キモノハ益貧ク、カタオチナル可」爲1天第1候、御領内ニ居住仕諸法正數物影育」之體ニ相見、貧賤ノ百姓ドモニ高利ノ金銭米穀チカシ、大分ノ利足、 改ハ腔文ニ書入ル處ノ田島、又ハ家財等マデ引収候政、御仁慈ノ 候、然ルニ御領内ニ認在候常有ノ百姓町人、件ノ伊仁情寒」及」見、自分々々ノ僧金ノ利分テモ減可」申處ニ、唯今マデハ無!其了勳!寅被」継候、其後百姓町人へモ拜倩金ノ利足御サゲ、一割ノ利ニ御直シ被」下、重々御仁惠被;仰出;校、品々御領分貴賤目前ニ存知ノ通 公ノ元祿ノ初 仰出サレ シ 扶 弱 抑 張 ノ 令 「之面々へ、 亥年ョリ卯年ニ至ル迄五ヶ年ノ内、 昇倩金ノ上納元利トモニ悉御免シ 扶 弱 抑 張 ノ 令 戊辰四月二十五日仰出サレシ書付ノ寫シニ〇先年離5有思召ナ以、 士衆葬借会有

可」限ニ「|割之利」足候、一割ヨリ内分ハ可」爲」心次第「勿論一割ヨリスコシモ高利ニカシ候輩ニオイテハ、借シ人ノ可」爲「損金」事、一、ラ以テ富有ニテ乍「濶在「小尺ノ困窮チモ不」省、自分キャノ利欲チ選ク可」致道理無」之ノ終、向後於「在キ」カシ申候会銀米穀等ノ利分、 被11仰出1候、御家中衆并泰公人へカシ候命銀米穀利足分ハ丙レ代11相劃次第1 聊サカ上ヨリ御構無」之事、付出家社人ノ義、是亦上ヨリ不」 論1新僧金古僧金1 賞年ヨリ利足右ノ通リ可1相改[事、一、此定被11仰出[候一割利足相定メノ義ハ、貧民へ カ シ候分計ノ義チ以テ

難、有仁政、眞ニ英雄ノ舉ト頌シ搴ルモ中々オロカナルベシ、俗吏斗筲ノ人ハ云ニタラズ、明君賢相舊 書加フル所ノ質地カシ方ノ代ニ、小百姓ヨマカシ主ドモへ引取侠事ニリ取不5仕、銅郡方御代官吟味イタシ、平均可5令5裁判1事ト云々、御構無5之事、一、知行取ノ面々、自分々々ノ知行所ノ百姓ヘカシ依穏カレノ利分計へ、 御大法ノ通リ三割ノ可5為1利足1事、一、殺支

法ヲ修メ、其養キモノヲ擇ヲ業。用之」シ玉ハい、必ズ~~兼併ヲ破ルノ術アルベ 是以自、天祐、之、 吉无、不、利」 イヘリ、今ノ時兼併ノ弊既 = シ、 ÷ ٠, 易 7 v = y 類則 ŀ ·謂ッペ

ŀ

ヲ破ラザレバ、百姓ノ足ルコ ŀ ŧ 國用ノ豊カナル = ŀ æ 有 4 ジキ也、「通"其機"

神而化」之、 使ホュ民宜ゥ之」ト云コトモ有レパ、孝徳•天智二帝ヲ祖述シ、東照•大猷二公 = ۱ 也

使以民不降、

ヲ憲章シ、

變則通、

**通則久、** 

¥

イ

力

Æ

起レ

力役ノ弊ト申ハ、百姓ノ 田畠 威公•義公舊法ヲ申明シ、時勢人情ノ宜キニ因ラ變通神化ノガアリ度キ 相應ニ年,貢上納スル上ニ、持分ノ髙ニ鷹ジラ又諸 役カヽリ、

ドモ、御衂ニハ是ナシトラ、佗邦ノ事ヲ誒シキ事ト思フ、以ノ外ノヒガコトナリ、國ニ彙併ノ大商大 テ、荒タル田畠モオコリタルコト屢々聞及ベリ、是レ明證ナリ、俗人ノ論ニハ、佗邦ニ大ナル豪富アレ 一人利ヲ菘ニシヲ奸計ヲナシ、人ヲイタマシメヲ獨リ富ムモノヲバ、刑罰ニセラルペ 知ザルヨト知ヌル也、其國ハ小民必ズ困窮スペシ、又商ノ中ニ大富ノモノ有ト聞!時ハ、其國君ノ政 ヲ洞見セズト云コトナシ、嘗テ人ニ語リテ、颲ニ入テ百姓ノ中ニ大ニ富タル者アリト聞バ、其君政ヲ **ズ、相對ニラ作徳少ナケレバ、作ラザルコト尤ナリ、且昔ノ豪民ノ舊キモノ今ハ多クツブレテ、今ノ** ニ邪アルヲ知ル、必小キ商彼ノ大ナル商ニシメラレヲ困窮スルコト也、政正シク風俗 ヲ、元和・寬永時代ノ大百姓ノカタニヲクラサント欲スルハ、大ナル過ナリ、今ハ今ノ時宜アルベシ、 兼併ハ大半新シキモノドモ也、然ルヲ古今ノ時勢人情ニカハリ有コト知ラズシテ、今ノ田地高持ノ百姓 シヲ良田ヲ持タヌトイフ計ニヲ、策併ノ家モ御百姓ナレバ、己モ亦御百姓ナリ、モトヨリ彼ガ奴隷ニ非 ナリ、農家ノ率公ハ骨折ル業ニラ、人ノ嫌フニ乗ジテ年ゴトニ給金高クナルモ尤ナリ、小作人モ貧ニ 身質質物ニ出タル也、年季ノ奉公ニテ眞ノ主人ニ非ズ、ナルタケ尫弱ヲシ、骨折ヌ工夫ヲスルコト尤 リシ事也、後ニハ譜代ト云フモノ絶果ラ、奴婢ハ皆年季ノ出替奉公ニテ、元ハ並々ノ百姓困窮 誠ニ知言ト謂ツベシ、近キ比ロ豪民ノツブレタル村々ハ、年八シクカジケタル小百姓蘇息シ ロカトヨ、江戸ノ市中ニ井上喜庵トイヘル隱君子アリ、其時政ノ得失ヲ論ズル、數十年ノ後 キ事ナリト云へ ヨキィキハ、己 シテ、

且又譜代ノ家來アリテ耕作怠ラズハ

持分ヲ改メ、

知ルベシ、 然レドモ昔ノ兼併へ、田産ヲ事ニトシテ小百姓キ作ヲセ、 自身ハ家ノ子郎黨ヲ澤山キ持 レバ國家ノ貧弱ニナルコトハ彙併アルガ故也、天下政事ノ上ニラハ甚ダ嫌フコト、智者ヲ待タズシヲ

强い即天下!富強トナル道理也、故ニ昔!兼併い公家ヨリ見テい悪キャウナレドモ、賞い天下ヨリ大 小民モ今程ハ苦シマズ、公家ハ貧腸ナレドモ、武士ハ富强ナリ、上ミ一人ノ徳化次第テラ、武士 ラ、弓馬ノ鸛ヲ習ヒ、武士ノ業ヲ嗜ミ、朝廷ノ催促ニ隨ヒ、軍國ノ役ニ立シ也、田地ハ衆併スレドモ**、** ド富タリトモ、昔ノ如ク武士ノ用ニハ立ベカラズ、澤山ニ奴婢ヲ持タルモ、昔ノ家子郎黨ニ異ナリン 観セパ、害アルウチニ又大ナル利アリ、今ノ世へ兵農既ニワカレタルコトナレパ、民間ノ彙併イ 一ノ富

平生驕奢、樂\*\*皆町人ノ所爲ナリ、身體フャケ心氣惰弱、百姓トラモ百姓ノカヒハナシハサレバ昔ノ 彙併い武士トナリ、今ノ粂併い町人トナル、今ノ粂併ノ民ホド國ノ蠹害タルモノナシ"慶長•元和ノ北 マデハ兵農既ニ分ルト雖モ古風ニ近ク、村々ノ草ギリナド云大百姓ハ、必ズ武士ノ浪人シタルモ

養セニクラセシ類多シ、故ニ寬永檢地ノ比マデモ、掃部ヤ主水ナドカハリタル名ヲ付居ルハ、昔ノ武 其譜代ノ家來ドモヲ引速レ田舍へ隱レシガ、草萊ヲキリヒラキ田畠ヲオコシ、大分ノ高ヲ持、家來ノ

士ノ名残ニテ、古キ百姓村ノ小百姓ヲバ、奴僕ノ如ク呼ピナスモ其謂レナリ、 土地相應ニ年貢取付セシ迄ニテ、其初ヨリ持居タル田畠ヲ、多過ギルトラ奪フベ 檢地ト云モ其者ドモノ キャウ

豆

田主モ百姓業ョク勤ムレバ、手に除リラ荒スコト昔ハナカ

併り子孫驕奢ノ餘り、家産ヲ破ントスレバ、過分ノ大金ヲ川シテ是ヲ救フ、埓モナキ事ナリ、異國ニテ シラデ、奉公人ノ給金高ク、或ハ小作人ニ奸多ク、大百姓コマル抔トラ、大百姓ヲヨキ物ト思ヒ、彙 ヲ立ザル故、末ニナリラハ右ノ如クナル勢ナリ、限田ノ制ニテ、人力相應ニ土地ヲ耕サシムル術ヲパ ノ豪ヲ惡ムコトヲ知ラデ、却テ力田ノ良氏ト心得、其田地ヲフヤスヲ処フ儘ニ彙併サセ、會ヲ其限制

ヲ輔ゲ玉フ、後ニ即位マシマシテ、イヨ~~大化ノ政ヲ修メ、中興ノ業ヲナシ玉フ、其第一ノ政ニ 唐巳來有爲ノ君有識ノ士、安民ノ方ヲ論ズルニ此彙併ヲ塞ガザルハナシ、我朝ニテハ大化ヨリ年號初 マリ、諸ノ制度モ立テ、天智帝大職冠トトモニ謀ヲ合セ、逆賊ヲ誅シラ後、御身ハ傭位ニ在テ、時ノ政 三代聖人ノ世ニハ、兼併ノ豪民決テナシ、戰阈ヲ經ヲ秦ニ至リ、田制一變シテ此弊アリ、然レドモ漢

名ノ本ハ、昔ノ無爵ノ武士ニラ、其武士トイフハ、多クハ莊園持タル富有ノ豪民也、故ニ古書ニ足利 **兼併り禁ジラ、諸民大ニ悦ブ道ヲ行ヒ玉へり、中葉已來朝廷衰徽貧弱ニナラセ玉ヒシハ、彙併ノ弊オ** コリテ、豪民ノ武士タルモノ國郡ノ大名トナリテ、公家へ納ル正枕次第ニ少ケレバ也、去レバ今ノ大

ウナレドモ、本ニ立歸リテ公家ヨリ是ヲ見ンニ、公家柄ヲ失タルハ、此兼併ノ豪民ヲ烝ニセシヨリ起 武士ハ即チ背ノ民ナレバ也、今天下武家テニ政ヲスベ玉へバ、背武士ノ莊園ヲ私領トセシ事目出度ヤ 殿天下,柄ヲ執リシ事ヲ論ジテ、民ノ世トナルト云リ、武士ノ世界トナルト云ベキヲ、民ノ世ト云ハ、

l

役ヲ動ムレドモ、後ニハ間ニ合ハズ、棄作ニスルカ、或ハ家業ヲ打捨テ、四方へ離散スルヨリ外ナシ、 得ハアリト雖、キリ賣ノウブヒ高ハ多ク畠方ニ有ュ之コト也トイヘリ、田ハ毎年毛見アリテ水帳ノ吟味 カヤウノコトハ初ニ負ヒ高ヲシラ賣コト、或ハ金ヲ添テ土地ヲモラフ時ヨリ知タルコトナレドモ、貧民 皆内濤ニナル也、遠クハ先王ノ令ニ連ヒ、近クハ東照宮•大猷公ト、我威公•魏公ノ嚴制ニソムク、有 年貢諸役ハ元主ノ方ニラ勤ル類モアリ、其契券ニ種セノ奸曲アリラ、双方畝ニ及ベドモ、今ノ蘚ニテ ズベキコトナリ、此外ニ田畠ヲ寅ニ置タル如ク、永代賣渡ノ證文ヲ渡シナガラ、毎年利息ヲ出シ、且 アリ、畠ニハ共事ナキ故ニ、今ハ村々ノ畠高ト土地ノ廣狭、撿地ノ帳ニ引合フ所ハ稀ナリト聞ク、 ガレト思ナセルコト、遂ニ終身ノ患トナル也、此ノ如ク經界正シカラザルコト、田畠トモニ貧富ノ 業日々ニ衰ルヲャ、昔ノ名残ニテ通例ヨリハ持高多ケレドモ、持方多キ儘ニ賦役ハシゲク、昔ノ如ク ト云ドモ、スコシク物入ノ多キニコマリ、田地ヨリハ高寶ニ利アリト思フモノ多シ、氾ヤ昔ノ彙併セ 行ケバ奴婢モ少ク、雇ヲスレバ日傭賃タカシ、小作人へ渡セバ、小作人ニ奸ゔ謀ラレ、今ハ粂併ノ豪 ノ少ナカラズ、兼併ヲ塞グノ制ナキ故、思フマヽニ阡陌ヲ連ネヨキャウナレドモ、身上ダン~~衰へ 司タルモノ愼マズンバ有ベカラズ、且人間ノ事輿廢常ナキハ天ノ道ナレバ、背ノ豪殒今ハ貧弱トナルモ シ者ノ子孫齊腴ノ地ハ、己ガ先祖ノ貧駶ヲ愚ニシテ買取シ故智ノ如ク、段々ニ他人ニ割キ賣ニシ、産 愚ニシテ前後ノ了簡モナク、或ハ了簡ハッキラモ、貧スレパドンスルト云へル諺ノ如ク、賞坐ノ苦ノ 嫨 損

髙 ル所ヲ、 民ニ讓リ與フル 民ノ持分ニ、位違 カ三石ト ŀ トーリナカララス、是ソノー歯ササリイ゙リイ゙ソノ比ョリカ此制弛ミ、奸偽日ニ甚シ、纒界正シカラザル故仁政モ施シガタ制定、幕府ノ法ニマサリタルコイツノ比ョリカ此制弛ミ、奸偽日ニ甚シ、纒界正シカラザル故仁政モ施シガタ テ、質ハ買タク瓜へドモ、ワザト買フコトヲ欲セザル異似ヲス、貧者ハ饑寒ニ迫ラレテ、其速ニ售ンコ 先王ノ遺法ニ叶ヒ、幕府有司ノ名ハ禁ジテ、實ハユルスモノニマサレルコト遠シト謂ツペ 際ニ奸アル事ヲ防ギ玉ハンタメ、所部ノ有司ヲ經ヲ是ヲ許シ、且年ゴトニ帳ヲ改メ呈上セシム、鯎ニ 是人情時 月七日、鄕中田鳥寶買仕候者、庄屋組頭致 | 吟味)、 御郡奉行御代官へ申出候樣可 、被 | 申付 | 事仰出サル、 シ、凡田地ヲ賣ホドノモノ、必ズ窮迫ノ輩ニテ、其ウル處ノ相手ハ必富厚ノ家ナリ、富者ハ其餘有ヲ恃 .ナシ同ヤウノ土地ヲ持コトナリ、故ニ富民ノ土地ハ次第ニ肥エ、貧民ノ土地ハ次第々々ニ搾、取實 ヲ欲スル故、タトヘバ上畠十段ニシテ十石ノ高アルヲ、土地ニテハ買人へ七段モワタシ、其高ヲバ僅 Ħ 金ノ勢ニテ擇収買 モ定、自分ニテ餘ス所ノ地ヤウヤク三段アリテ、公儀ノ前ハ七石ノ髙持ナリ、ソレ故ニ富者 勢ニョリテ、幕府ノ法ニモ拘ハラズ、私田ノ賢買ヲ許シ玉ヒ、又後ノ弊ヲ考へ玉ヒ、貿易ノ 益セド 币 モ、髙ハフエズ、貧者ハ地ヲバ日々ニ削ラルレドモ、ソレダケノ高ハ減ゼズ、又富 ノ上川ヤ、或ハ不 扨手前ニテハ下ノ位ニテ上ニ當ル土地、 ヒ、叉ハ初ニ云タル如キ貧キ民ト、相對ニテ高ヲ元地主へ負 相應ニ取付ケ、 高 产所 = 或ハモト窮民ノ持ニテ、 テ割ニアハザルヲパ、ワ 過半 サト金ラ添 セ、手前 = 免 養帯滅・ テ折 でラ貧

少ナクシテ、賦役ハ多クカトル、元來愚黙ノ者故、シバラクノ間ハセラナキ思ヒヲシテ、年貢ヲ償ヒ諸

居な也貿易ノ際ニ奸ヲ爲スコト能ハズ、東 照•大猷二公ノ制ヲ 設玉ヒシ本意ニ叶ヲ、且古今ノ制・選及リ 等ノ制 情の叶と ス、幕府ノ法ニハ違ヒシャウナレドモ、昔ハ先王ノ令ノ如ク官司ヲ經ザレパユルサス、Joghaoo後を い、古ニ行ハレラ今ニ行ハレズ、田地旣ニ民ノ私産ダル上ハ、貧富强弱ニヨリラ、其土地 ø r ハ吟味ノ上、官司ョリ其賣買ヲユルスコ **=** ŀ 幕府ノ有司ノ及パザル所ナリ、井田牧受代塾人/法班田大化已来/翌主世=用ヒ玉フ幕府ノ有司ノ及パザル所ナリ、井田牧受是漢土/三班田是本唐/法ニシテ、天朝ノムカシ、 ト古法ナリ、本藩ニテハ昔ヨリ田宅ノ寶買ヲ禁 度人 三廣

上中下ノ位ヲ分チ、廣狹ニヨリテ幾石幾斗ノ數ヲ定メシカバ、豪民獨リ利ヲ占ムルコト能ハズ、貧弱 國初テ治リ、豪傑世ニ出デ、檢地ト云フコトヲ爲シ、民ノ私業ノ上へハ奪ハザレドモ、其瘠腴ニ隨 狭瘠腴ノ不同アリテ、 一ヤウナラザルコト必然ノ勢ナリ、當時旣ニ彙併ノ駿ナキニ非ズ、然レドモ戰

貿易スルニモ、其傷數ノマ、一反ナラパ一反、一町ナラパ一町、 獨り苦ムコトナシ、誠ニ時措ノ宜ヲ得タリト云ベシ、檢地ノ後田畠ノ額旣ニ定マリシ上ハ、民ノ私 檢地 ノ御圖帳 = 載ル 如ク、 賦 稅 ブ高 譲

ト、今二下野邊ニ如、此ノ所アリト聞ク、不自由ノ ウナシ、是い他邦ノコト、 本藩ニテモ威公・義公ノ御時ハ、田島 如 ベクナレ ۴. Æ, 舊來ノ法 ト見

タリ、是ニテハ

分 併

ノ奸行ハルペ

\* \* ⇉ ŀ

許

ナッ

ル コ

モー石カ十石カ舊ノマトニシラ、百姓ノ名モ穴兵衞トカ七兵衞トカ、 背

ラ名田

1

ŀ 水

y

ナ ラ デ

**贾**買ノ制明ラカ

シ

**賣申ス百姓於、有、之ハ改帳ニ作リ、一年切リニサシ上可、申事御郡奉行へ仰出サレ、又寬文十一年亥八** テ奸ヲ容ルヽコトナシ、寬永二十年未三月廿四日、第三年=アタル、鄕中ユテ田畠ヲ

渡ト云 リ授ケシトキノ如ク、一概ニ賣買ヲ禁ジテハ、人情ニモトル所アルユエ、其法壌レシ也、先王ノ令ニ ルコトライフ、 今三至ルマデ天下ノ殿禁タリ、東照·大猷二公ノ仁政アリガタキ御事ナリ、後買主へ作リ取=ス今三至ルマデ天下ノ殿禁タリ、東照·大猷二公ノ仁政アリガタキ御事ナリ、後 寬永 地ナドト 買百姓ノ自由 富者い賦役ノカトラザル膏腴ノ地パカリ兼併シテ、隱田モ同ヤウナリ、其故イカニト云ニ、田地ノ賣 クシテ、其土地ノ取實ハ多ク賦役輕シ、貧者ハ名ハ特分ノ高多クシテ、實ハ其土地少ク賦役ハ重シ、 力及パズ、少シノ持分モナク、産業ニコマルト云マデ也、今ノ兼併ハ然ラズ、富者ハ名ハ持分ノ高少 寓者ハ迦"阡陌、貧者ハ無"立錐之地」ト云ヘリ、是ハ豪富勢ニ乘ジテ、澤山ニ旧地ヲ買取故ニ、貧民 脳ヲ扶ヶ强ヲ抑 其害ノ淺深異ナリ、昔モ田地ヲ竇買スルト云コト出來テヨリシテ、 賣"買宅地" 本意ヲ悟ラズ、文ニ泥ミ末ニ拘ハリ、法ヲ守ルト心得、永代賣禁ジナガラ、質地ノ流レ、 下 田 4 名ヲ付カヘラ奸ヲユルス故、嚴禁モ名パカリ也、 制 仰出サ 一髪シ 民ノ ニサスル故、此弊オロ 經』所部官司,申、條、然後二是ヲ聽スト云、 フト云 レシ幕府 産業ヲ失ヒ、且ハ農人ノ本業ヲ捨テ末業ニ麹ル基 ラ、田地民ノ私業トナリシ上ハ、夏買ヲ禁ズルコト一概ニハナリガタシ、 コト有テ、兼併ノ民我儘次第ニ ノ御法ニモ、 リタルナリ、 カタク是ヲ禁ジ玉 聖人ノ法ニハ、田地ノ寳買ト云コト決シテナシ、 ス v 畢竟ハ田島既ニ民ノ私業タルヲ、聖代上 = 地田園皆同田令義解云、宅 ヒ、賴納資 ٠, ナラズ、然レ共昔ノ兼併 **兼併ノ弊オコル也、其事ヲ論ジ** ヒナレ ŀ 굸 田宅トモニ民ノ私業ナレバ、 = ۴ر ጉ = ŀ \* ŀ Æ 東照宮ョリ已來、 = ト今ノ兼 年貢諸役ヲ勤、 ア俗吏制法 或 但永代實 併 譲 F y ァ ٠,

Œ

ナリテモ、村民ノ肥ルコトハナク、只公上ノ損ノミナリ、貧民ノ田畠何故ニカク瘠地ニテ租税多キト云 厄介トナリ、年貢高役マデモツトムレバ、惣體ノ痛ミトナル、數年村ワキマへ上発ヲ下ゲ、或ハ永引ト 借金シテ利ヲトラル、終ニハ身資奉公四方ニ流離スルヨリ外ナシ、其者ノアラシ置タル地ハ、村一同 餘不足ナキツモ ノ税ヨリモ軽ク當ルナリ、貧民是ヲ見智へバ、タトへ己ガ土地税ノ厚薄、田畠相應ノ取付ケニラ、**有** ニ、豪民に膏腴ヲ割キトラレシ餘ナレバナリ、豪民ノ土地ハ膏腴ニテ、其納ルトコロ賞ハ什ガー、卅ガ一 リニヲ勤メサヘスレバヨキヲモ、豪民ノ幸ヒ多キヲ羨ぇ、己ガ得分ノ游キヲ怨ルコト

貫ヲ出サシメンニ、誰カ心服セザルベキ、然ルニ豪民有テ一己ノ利ヲ専ニスル故、衆民ノ心ヲソコナ ノ奸アルガユエナリ、土地平均ニシテ**經界正ク、上中下ノ**差別ヲ以ヲ、相應ニ輕カラズ、重カラザル年 アルナリ、夫故ニ土地相應ノ取付ニテ、公儀ニ無理ハナケレドモ悅パザルモノ多ク、農ニ惰ルハ兼併

ヲ爲スモノアラバ、百姓ハ同ジ百姓ニテ、古ヨリ齊民トモ平民トモ云ヒタルモノナレバ、豪張ト貧弱

フ也、物之不」齊ハ、物之情也ト云へパ、民ニ貧富アリテーヤウナラザルモ其筈ノ事ナレドモ、ヨク政

ナルノミニテ、土地ノ多少幸不幸ハナキコト也、世ノ末ニ成、井田ニモ弊生ジ、其法壌レテ後ハ、民

貧富ノ差別大二出來タル也、富者ハ利多ク貧者利少キ、古今定マレル勢ナレバ、昔ノ政ヲ爲ス者ハ、

ᅙ

アル故、民ノ内ニ貧富懸隔ナルコトナシ、アリト雖モ只其身ノ勤儉ト侈惰トニヨリラ、或ハ富或ハ貧

大名ト奴僕ノ相違アルガ如キ事ハ、決シテナキ筈ナリ、聖人ノ政ニハ、土地ト人別ヲ量リ合スル法

ハヲハ御嶽入モ滅ジァ、御用金ナドト云物仰付ラレズシテ叶ハザル如ク战ルコトモ、其源ハ此兼併

少分ノコト也、タトへ他所ロリ來ル奉公人、豪民ノタド居スルモノト其数ツリ合、田地ノ人別同ジコ 作ル人別へリタル同ヤウノ道理ナリ、但其内ニハ他所ノ氓ヲカヽヘラ、奴婢トスル類モ有ベケレド 骨折ラズシラ出來ル也、貧民ハ是ニ反シ、瘠地ヲ持テ人別ハ少ナケレド、負高アル故夫役モシゲクアタ ヲシテ、骨折セズシテクラス工夫ヲスル故、惰農衣第ニ多キナリ、土地モ荒ラサズ、租稅モ滯ラザルハ、 ラ、耕耘ヲ事トセズ、奴婢ニテ作リアマル田地ヲバ、村々ノ小作人へ渡シ、其花利ヲ居ナガラ收メ収 身竇奉公ニ出ルナリ、家ニ在テ其田地ニ相應ノ作徳アラパ、其モノ力ダケハ耕作シテ、年貢ヲモ獻ル 掠タル中ョリ少女ノ餘分ヲ我ニ贈ランニ、其始我物ヲ掠タルヲパシラデ、少々ノ贈リモノアルヲ喜ブ **蟄有ガ故ナリ、然ルヲ目前了簡ニテ重寳ナリト思ハ、タトヘバ我ガ査財ヲ久シク人ニ掠メラレテ、其** トニテモ、豪民農業ヲ自身ニセズ、且奢侈佚樂ヲ恣ニスレバ、風俗ノ大密トナリ、小民マデモ其眞似 **ル也、去レバ人別ノ不足ナル上ニ、此豪民ハ自身ノ働ラキヲセザレバ、一國ヘカケテハ、其ダケ田畠** ペキモノナリ、兼併ノ豪右ノ類ヲ奴婢トシラ、己ガ田畠ヲ作ラセ、己ハ知行取ノ如ク家 類ナルペシ、 り物多ク、租税ハ土地ニナキ高発ノ金穀ヲ出ス故、毎年濟期ニ後レ、或ハ縲糅ニアヒ、 ノ地ヲ擇取ニシテ、私ノ取實ハ多ク、公上へノ納メ甚少ク、家內大人數ニテモ夫役モ寬キ故、 奴婢トイフモ昔ノ譜代者トハ各別ニテ、皆を御百姓ノ人別帳ニ戒居ルモノガ、困窮 ノ檀挑ドノト成

納

スル故、

當座錢 ジキ也、シカシナガラ民數ノコト甚夕重キ事ニテ、民數ヲ獻ルトキハ王者モ是ヲ拜シ玉フ程ノ物也ハ 惰除カザレバ、何程発ヲサゲ御救ヒ有」之ヲモ、人別ヲフヤシタリ共、田野ノ荒蕪セザルヤウニハ成で |1/多ク取レル物ヲ作ル、當座ノ饅自由ニテ妄リニ費シ易キハ、 極ヲ後ノ困究トナルユエニ、侈

君子い民ノ父母、赤子ヲ保ンメルガ如キ政アラバ、流雕ノ民モ本業ニ返リ、生兒ヲ殺ノ惡俗モ止ミハ

- シ巤ベキ事ニ非ス、仁人ノ民ヲ視ルコト子ノ如クスルハ、其放辟邪肆無キャウニ常産ヲ制シ、本業ヲ 勤 誠ニ目出タカルベキ也、但驕子用ユベカラズト云コト有パ、民ヲ愛スレバトラ、甘ヤカシヲ我儘ニサ メ衣食ニ困マズ、凶年飢歳ニモ飢寒ニ至ルコトナク、安穏ナラシムルコトナリ、アタラ良民ヲ侈惰

一二、兼併ノ弊ト申ハ、豪民ノ餘リタル財ヲ以ラ貧民ノ持分ヲ併セ取、富者ハ益富、 **奮腴ノ地悉ク富豪ノタメニ吸トラレラ、民ノ多幸遂ニ國ノ不幸トナル事也、俗眼ヨリ見** 貧者ハ益貧ニ、

ル時

ハ、郷里

\_

習ハシメバ、失教ノ罪父母タル人ニ歸スペ

き敷

- 富豪ノ民アルハ國ノ光華ト思ヘドモ、政ヲ知ル人ヨリ見レバ、質ニ國ノ大害此ニ過タル **ニ和漢共ニ道アル世ニハ、此兼併ヲ塞グコトヲ専務トセラレシ也、今ハ塞ガザル而巳ニ非ズ、却テ是** ハナシ、 故

・ヲ利シ是ヲ貴ブヤウニナリタルハ、俗吏ノ過ト云ベシ、畢竟ハ人別モ耗リ、荒地モ多ク、租稅 毛納

カヌルニ、此兼併ノ者ハ奴婢ヲ蓄へ、土地ヲモ荒サズ、上納モ期ニ後レズ、或ハ臨時ノ御用金等モ獻 重寳ナル者ト瓜フナルベシ、知ラズヤ人別ノヘリ、荒地モ多ク、租稅納メカヌルモノ出來、

失樂ニ耽り、知行取ノ如クナリテ、自身ハ耕作セズ、奴婢ヲカヽへ佃客ヲ雇ヒラ作ラセ、其花利ヲ**收** 子ニラ、恩義ヲモ知ルコトナレドモ、庶人ニラハ是モ左迄ノコトハナク、只其田地持タル大百姓驕奢 手段ナシ、何程免ヲ下ゲテモ、其道ヲ以テセザレバ益ナシト云コト是ニヲ悟ルベシ、如何ニモ奢侈 故大ニ有餘ハナク、困窮日々ニ甚シカルベシ、伊勢・繆河ナドニ作り取ノ所アレドモ、百姓 ノ知行取ノ知行ハ、取ル筈ニテ取ルト心得ル如ク、左迄難」有事トハ思フベカラズ、知行取ノ士ハ士君 大二発ヲ下ゲ、作リ取同ャウニサセタラバ、初ノ程ハ難」有事ト思ベケレドモ、後ハ夫ガ常トナリ、今 ラズト承及タリ、是明證ナラズヤ、今高発ニテサへ國用足ラザルニ、所詮作リ取ニサスルト云コトナ ムペシ、奴婢ノ給金、小作人ノ骨折賃次第ニ貴クナリテ、後ハ作リ取ニテモ自分耕作セス、物入多キ キコト ニテ、無用ノ論ノ如クナレドモ、當時百姓ノスクヒ方、俗人ノ了簡ニテハ発ヲサグルヨリ外ノ 3 シガ

ベシ、今ハ小民ノ子ヲ育ルニモ、衣食ヨリ巳下玩弄ノ物ナドモ富人ノ真似ヲシ、ソレガナラズハ一向ご ナガラ、近來民間婦人女子ノ侈奢以ノ外夥シ、且百姓オゴレル故、畠ヲ作ルニモ食物ニハナラズトモ、 家平生用ヒザル御制禁ノ服ヲモ長持へ入置カザレバ、婚禮ナラザル事ナリ、 ソダテザル方ガマシナドト云モノ多シ、子ノ爲ニ婦ヲ娶ルニモ、支度ノ金、結納ノ小袖帶等遣シ、農 貴賤一トウノ弊風トハ云

勤儉ニテ、庶民クラシニ物入ナクンパ、官吏ノ心ヲ用ヒャウニテ、金穀ヲ賜ラナクトモ行届ク仕方アル

俗改マラズシテハ、教化ヲ立ルコトハ勿論、恩惠ヲ施シテモ恩忠ニハナラザル也、育子ノ事ナドモ風俗

多ク知行スル役ト云ハ軍役ナリ、是百姓ノ夫役ニ奔走スル理ニ同ジ、軍役ハ治世ニナケレバ、職事ア 作リテ其獲ル所ヲ分チ、四ッ五ッ物成ヲ納ル也、然レバ知行取ホド得分オホキモノハナシ、其田畠ヲ ル役人ノ外ハ、知行ハタド取ナル故、ワヅカ普請役金ヲ出スナリ、其平生ノクラシ奢侈ニ過タルユエ プ田畠持タル大百姓 / 如シ、共田畠ノ得分へ我物ナリ、共知行所ノ百姓ハ小作人ノ如シ、田主ノ地ヲ キコト有マジキ也、其證據ハ今ノ知行取ノ勝手スリキリタルニヲ知ルペ 後ニハソレニ タキモノ也、扨是ヲ利スルトヲモ、ミダリニ発ヲ下ゲヨト云ニ非ズ、「民不」可」逞、度不」可」改」ト云 穀ノ増減アル、夥シキ事ナルベシ、何トゾ勸農ノ政行ハレ、是ヲ利シ是ヲ貴ピヲ、惰農ノ惡弊ヲ革メ 用ユベキニ非ザレドモ、今三十五萬石ノ地ニテモ、耕作動趪ニセシト、惰ラ動メザルトニヨリラ、生 モ、民ノ財用餘アルコト有ベカラズ、タトへ作り取無年貢ニ許ス共、五年十年ハヨカルペケレドモ、 アリテ、民ノ多幸國ノ不幸トナルノミナゥス、奢侈ノ俗此マヽニテ改マラズンパ、何程発ノ折タリト コトモアリテ、薄斂ニモ大概限極アルベシ、且免ニテユルシタル計ニテハ、上ニモ云如ク貧富幸不幸 、家内ノクラシ、朋友ノ攀會ニ勤番ヨリ幾十倍ノ费アル故ナリ、是ヲ以テ見ル時ハ、今ノ農人ドモ トウ困窮シテ、役金サへ時々ニ上納スルコト能ハズ、平生ノ動ト云フモ、御城府ノ上番ナド計ニテ 則チ栗百八十萬石 三石零々二合三気タル トナルト云リ、是ハ異國ノムカシ語リニテ、今ニ引 ラモ平生ノ物入次第ニカヽリ、其耕作ハ次第ニ骨ノ折レルコトヲ嫌フベケレバ、決テヨ シ、知行取ハタトへバ無年貢

里ノ増減、

y ` 然ル時ハ小百姓ニ利薄ク、大百姓ノ大利ヲネダム心ヨリ、又々自然ト農ニ惰ルベシ、 僥倖ノ民マジハリ居レバ、何ノ益モナキ也、同ジ常発ノ内ニモ、土地ノ幸不幸アルナレバ、常発ニ発 正シカラザレバ、常発ニシテ當坐ハ民ノ悅ブヤウナルベケレド、本取ヲサケ公納滅ズルウチニ、彙併 田ヲワザト棄作ニシ、 課ノ民ナレバナリ、古人ノ政農ヲ勸メヲ游惰ヲ抑 澤邑居ニ三分一引ラ、アマリタル田地六百萬畝、コレ諸侯ノ國ニシラ、其民治田勳謹ナル時ハ、畝ゴ 今ノ萬人昔ノ五千ノ力作ニ及ブマジ、一國ヘカケテハ大ナルコトナルベシ、田野日々ニ荒レ、租入蔵 ノ百姓大半惰農ニシテ末業ヲ事トシ、其内貧且愚ニシテ農ヲ事トスル者モ、ワザト散田棄作ヲナセ フニハ、均田ニシテ常発ニ行ハザレバ、散田寨作ハ止マジキ也、昔ヨリ人敷敷萬減ジタル上ニ、 ノ|下リタルガ常トナリタラバ、後ニハ今ノ発|下リタル地、豪民ニ彙併セラレ、永ク公損ト成ペキナリ**、** シ、其外ヲパワザト荒ス也、是ヲタムルハ常発ι法ニ如クハ無レドモ、今ノ如ク彙併ι奸有ヲ、 Æ ニ減ズル、亦宜ナラズヤ、昔魏文侯ノ臣李悝盡゚゚地力・ノ教ニオ、モヘラク地方百里ノ國、四方程・國 ニ三斗ヲ益ス、 ハ今ノニ升六合九勺四操餘ニアタレルナリ 勤メザル時ハ其損亦此ノ如シ、此横リニテ地 幸ニ游惰ニナラズシテ、農業ヲ事トスルウチニモ、亦一ツノ惰リアリテ、散田薬作トテ、己ガ力 り有り、 土ノ性モ 皆引ニナルコト也、貧民御教ノ爲メ発サグレバ、其発ノ折レタル所計ヲヨ ロクトモ、經界ノ政正シカラズシテ、賦稅ニ厚薄ノ損得アル故ニ、出來ベキ良 へシニ、今ハ相反スレパ、百姓ノ游惰ナル ŀ カグ是ヲスク = ト尤ナ 經界 ク耕 現在 Щ

名

極ラ多シ、寺社人ノ如キ只其ノーナレドモ、此弊ハ近世ニ初マリタルコトニ非ズ、誰モ知タルコトナ 宋業ノ家ニモ出居ルモノ、幾ラト云數ヲ不、知、是皆眞ノ百姓ニ立返ルコトハナシ、其外游惰ノ民種 リ、先が御園中ニップレ百姓ナキャウニ、農ニ利アリテ力田スルャウニアリタキ事也、又金穀ヲ玉ハ ヤ中間モ、寺領幷門前百姓ノ外ヲ禁ジタキコトナリ、是ハ寺領ノ百姓へ元ヨリ國ノ夫役ヲモ不」勤、不 り、欝民ト成モアリ、又十歳計ヨリ巳上、商人ノ店子ト云フ者ニ遣シ、御城下ノ富商大賈、幷ニ鄕村 レパ論ニ及パズ、但出家ニハ得度ノ法ニ準ジテ、御領中ノ民ョリ妄ニ剃髪スル事ヲ禁ジ、寺々ノ小性 り育子ノ御世話アリトモ、中々行キ屆カズ、届タリトモ今ノ如クニテハ、成長ニ及テ他所に出ルモア **美麗ニッ、敷百金ヲタクハヘル者多シト云、尤ナルコト也、百姓ノ人別ヘリタリトテ入百姓ヲセンヨ** 百姓ノ内田畠ヲ多ク作ルモノハ稀ナリ、南領ナドニハ百姓人別ニテ、ワヅカ高三四百石ヲ持チ、家居ヲ 界二、誰力畏ニ勸ムモノアランヤ、ソレニカマハズ、ヒタスラニ力作スルモノハ、ヨクしくノバカ律義 安佚,好ムハ凡人ノ情ナルニ、商賈末業ノ者ハ貴ク且利アリテ、良民力田ノモノハ賤ク且不利ナル世 如クニラ家産ヲ破ルヲモ、舊來ノ御町人ナリトラ、過分ノ金ヲ與テ是ヲ賑ハス、是ニヨリテイフ サルモノ間已ナリ、少シモ利ロナルモノハ、皆々骨折ラズシラ金錢ヲ儲ケクラス工夫ヲスルユエニ、 ハ、町人ヲバ起ヲ貴ビ是ヲ利シテ、農人ヲバイヤシメ且因ムルハ、今ノ東治ノスガタ也、勞苦ヲ厭ヒ レー(一産:殖サセテ、人別ノ増ヲ喜ピ、町人ノ本職ヲ忘レテ侈リ且惰リラ、大名ノ出來ソコナヒ 類

腰刀ナキノミニテ? 出 甚俯伏スル ۱۷ 共出立へ中 勿論ナレ 1. Ŧ, 々小身ノ諸士ョリモ宜シキ也、 年頭節句ノ類上下ヲ着シ、 **値僕ヲ召連、** 扨又郷中ハ窮民御救ヒノ料、 其身ニ双刀ヲ佩ブ、 郡吏 從者 つョリ

願出ル 材木ニラモ授ケシト云事ヲ聞カズ、町家ニテハ貧乏人家普請ナラズ、大破ニ及べパ役所ヨリ金ヲ下サ 田宅モ失ヒタル者、何ヲ目當ニ歸ルベキ、サレバトテ役所ヨリ右ノ類 モ容易ニハス マス、 郷中ヨリ出テ長屋持ナドニ成候類、 村々へ 返ル ハ種失食ヲアタへ、 べ シ ŀ ۸. 1 フ ŀ 屋作 雖 元 ルベ 3 y

ヲ爲スノミ也、百姓ハ今ハ兵役ニハ立ズトモ、治世ニモ年貢ノ外夫金舫金ヲ出シテ、軍衂ノ用ヲタス 町人へ幾千人アリテモ、御城下ニ住スル計ニテ、一粒半錢ノ租稅ヲ上納セズ、太平ノ世奢侈ヲ蕮ク害

ル、長屋持等ハモト郷中游惰ノ餘民ニテモ、 町家ニ移住スレ バ困窮ヲイヒタテ、育子金ナドスム事也、

ジ 爲トス、町人ニハ此事ナキノミナラズ、俬世トナラバ第一ニ遁走ルベシ、百姓ニモ逃ルモノモ ٠,۴• 常日 陣 モ夫金舫金ヲ出シ、軍國ニナリテ又召ツカフハ無理ナレ |夫ノ數今ノ黑鍬中間ナド計ニラ、中々間ニ合事ナラネバ、イヤトモ催促シテ召使ハズ ドモ、 用拾 八有 マジ、 百姓 有べ が叶 如何

、因果ニ テ此クアルラン、 町人へ治世亂世 トモニ武家 ノ役ニ立ズ、 シ カ ノミナラ ズ凶年飢歳

ナ

'n

v

食物不足二 ル用ニ立置 ヲ第一 モノナレ 二御敷ヒヲ願ヒ、 ドモ、其數大抵士ト農トノ數ニツモリ合セラ、 國 ノ倉廩ヲ耗 ス者ドモ 币 商モ四民ノーニ 3 キ程アルベキ也、 テ、背ョ 有司ハ大體ラ リ有無ヲ通ズ

知ラザル故、町方ニテハメッタニ町人ニ贔屓シ、郷中游惰ノ民ニテモ引込ミ、不課無川ノ人ヲ、

金ョ

事也、

百姓コ

ソ今代ハ兵農二ニ分レテ、古ノ百姓トハ違ヘドモ、

町人ノ家格

ŀ

云事埓モナキコ

心

役所ョリ申渡

スニモ、

親代ノ家格タルベキナド

ト六、

片腹

1

Ż

\*

下ヲ着ル類、

筋目アル

Æ

ノハ

御死ニテナクト

モ

共村

ニテ

٠.

뱌

¥

y

私

用來

タ

y

シ

ヲ、

近年

۸,

別

江土

ニ近キ者ナレ

名字フ

稱

シ

Ŀ

爵

ラ賜

ŀ

中事モ

良家ノ民ニテ、工商ノ難類へハ賜コト

ヲ聞カズ、格ト云事武士ノ上ニ

3

ソ

アル

~:

ŧ

K

ノ中ニテ、

名字上下ノ御発

ト云事出來

ÿ

ν

٧٠ •

其餘

ノ者

٠,

ナ

ラ

ヌ

ᆀ

定文

y

町

人

如

ク

容易二上

下

y

着

n

3

۲

41

ハ

ズ、

總テ郡奉行所

j

廐

出

jν

=

Æ

非

7

٧

ラ

۲

甚

7

サ

7

シ

MJ

人

Æ

町

叁

行

1

,役所

也 經、 바 ドリ風流物等ノカトリン貧乏ナル関民チ常履ト 御城下ノ町人 ヲ 3 3 ı タ ッ ソ ٠, ズ、 百ノ 金サ 御目見也、 L 申候ニ、昔ハ農 並 v 町 姓 4 ۰۲ 人ニ アレ 俄 町人ニテモ、今ハ屋敷サへ持、 族 7 - 郷士ニ成テ、 苗字上下御免、又ハ町奉行所迄年頭五節句ニ出ルノ類、 ۴ر ッ錢ノミニテ、トシテ땁ク故、 ۸, jν 家名 御祭禮ノ 元郷村ニ居テハ筋目モナク、 べ ヶ 3 アリ リ士ニナレドモ、今ハ郷中ノ農人ハ、土百姓トラ人是ヲ賤シメ、 V ŀ 供奉、 公上へノ上納トテハ更ニ一段モナシ、共割合ニテ錢チ出ス、非外ハ御祭體ヲ テ、 Æ 昨日マデノ親類ニテモ 外二 賐 御入國 シ 無用 ケ v ٧٠ ナ ノ御迎、御見送り、甚シ jν 名 力 , 苗字 ッ 1 \* 或ハ百姓ノ竈贈代ニ jν 棒二 サ コ 同輩ニテモ、 ŀ ァ ナ 古ョ ラ Æ 金 ズ、 カ = リ士農工商トラ、 Þ 3 **止屋組** ゲ \* y 事 7)5 テ ۸, 登城 ァ = V 頭 Æ ۶۷ 3 是ヲ町・ リテ手討ニ ナ **≥**⁄ == 御城下 発 テ w ラ 御目見へ = = Æ 農へ士ニ 人ノ格 ŀ Æ 安ニ上 成 = 移リ 成 ル Æ ス Þ Æ ŀ 商賣ヲ 氼 スト ゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙゚゚ 上下等ヲ着 下 机 テ ム 渀 少 = 1 ヲ 占 右 着 ŀ r **シ** シ N ŋ ÷ ٠٠ テ金 百 民 供奉 华 빗 **=** 姓 Ť ŀ ۲

是非 此 白 カラ キ勢ナレバ、タトへ奢侈ヲ止メ、 商 ٤ ス、煩擾 = テ Æ ノ弊ア ス jν 3 IJ ŀ テ 也 、諸 妣 串 ゝ 3 吏 ~ 如 ョリ禁ゼ カ 何 = = īfi 田 倒 ラ H 也 v = H 訟 v 精 獄 ١٠, æ ス ァ n y 御 ŀ テ 年貫ノタ Æ Æ 埓ア 、農業計二 カ リ合ト ズ、 テ 無 二次決 Щı 用 セ テク 費 ۶,۲ 1 ラ 珳 3 ス Æ カ 5 亦 ` ŀ 經界 w ナッ 乢 ノ正 ズ、 如

ク、 君上へ献ズレバ、俄ニ シ Ħ IJ カ 骨ヲ折 容シ ラ 有餘ナリ、 ルコ **農民ノ利少ク、不相應** ŀ ナク、 田 郷士ニモナラルレバ、カ 地ノ高ヲヘラシ作ラザ 利 潤 ノ餘 ノ租 リニテハ、分限 税ヲ責 13 レ jν バ 6 = ŀ ノ外ニ奢リテモ、 勝 ソ 7 手 v jν g. 松尤ナリト 3 IJ ケ役ニツカハルヽコ シ、左ナクトモ 農業バ テ 打 抢 カ 商買ニテ金銭ヲ儲置キ、田 y サ カ ト少シ、 テ 谘 セ \* ヺ テ ス Ъ. 儉約 レ 百金 パ 利潤 セ ヲ蓄テ シ ۲ Æ 3 \*

酒 ۱ر 百 博奕 姓 日半身モ = テ 遊蕩 Æ 御 鍬 • 無額二 网 鎌 手 1 夫役 = 流 ۴ ラ = w ズ ッ ` 者 カ Ի ٠, Æ Æ n 7 ス y, ዾ • 3 **=** ŀ ŀ Æ ナ 也 ŀ 1 3 是日 ij 四 酢. y ガ ヲ 破 ^ 等下 徘 y 徊 H リテハ、 シ 畠 安樂世界 ヲ ノや 百姓 沾 却 = ゞ ノ不 住 v ١. 勝 ス 手 v નઃ ナ ナ ッ、 Ш jν ゙ヲ A 游 细 ナ 手 \* リ シ 飲 テ

食ス æ 7 リ、 jν 3 町 ŀ 家 出 1 來ザ 使役 V 卜成 ) (\* |-御 n Æ 城下 7 y 出 種々様々ナ テ日用ヲ 収 V v ŀ Æ ŧ 7 y\_ H 姓 캬. 3 ラ ŋ 1 ハ ヲ **安樂** 7 v = ŧ シ 7 ソ テ ŋ ラ 諸 土 ャ 1 長屋持 ス 鄉 Ի ナ

衣

地

ヲ

3

÷

所

計

y

工

IJ

取

=:

シ

Ŧ

棄併

ノ豪トナ

٦ ١

珳

ハ奴婢ヲ

カヽへ、

或八

小作人ニ渡シ共利ヲ

收

ム

名

N

如

何ナ 間 口 持 n 惡地 A y ŀ = ラ æ モ、 鎚 百姓居屋舖 1 租 位税ヲ出 トス ス レバ、 = ۲ ナ 共 シ、 屋 舗ヨリ上畠 fi Nj 外ニッサ トムベキ火事役や"馬指役等ノ定タル事ニオコリン錢トテ間日割ニカトレドモ"是ハ自分々々ノ膨! ノ年貢ヲ取 ラ jν ` 76 法也、 町 家 デデル 何

間

1

弘

奔走シテ安キ心ナシ、横歛ノ弊アリテ、年貢ノ外ニ重取ニ逢ヒ、非道ノ勘定ニテバカニサレ、内心面

謀ル也、人情旣ニ如、是ナル上ハ、工人ハ無用ノ器物ヲ作リ出シ、永久ノ堅固ナル用ニハ立ズトモ、當 タク思ヒ、アトノ〜ハ田宅器財迄モ典賣セデ叶ハヌヤウニナルコトハ思ハズ、先ヅ目前ノヨキコトヲ 服・飲食ノ美、 \* ŀ æ 川氷ル世界ニナリ、庶人ノ奢ハ富商大賈、又ハ郷里ノ豪民ヨリ手ハジメヲシ、家居・衣 **共鄰里郷黨ニ誇リシガ常トナリ、次第々々ニ共風推移リ、後ニハ貧民迄モ共眞似ヲシ** 

侈常トナリ、天下一統ニ奢トシラデ奢ニ住スルナリ、初自分ヨリ奢ルト心得ヲ奢ルウチハ、 疖 坐ノ目好マシキ彫文刻鏤ノ物、其價日々ニ貴ク、商人次第ニ行渡リテ奢侈ノ媒ヲナス故ニ、今ハ其奢 精 度ヲ立ル故、 ラ、了簡モアルペケレドモ、今ハ奢ト知ラデ、平常カヤウナクラハ、人界ノ交リ出來*ヌ*コトト ルユヱ、中々三日法度ナドニラ、其奢侈ヲ禁ズルコトハナラヌ也、 テモタラザレバ、百姓ノ困窮日々ニ月々ニ甚シキナリ、其上ニ爺併ノ弊アリラ、汚腴ノ地ハ豪民ニ吸 トラレ、力役ノ弊アリテ、田地サへ持居レパ、其高ニ應ジテ役ニ逐ツカハレ、農ノ時ヲ奪ハレ、 一年ノ入用過分ナラザルユエ、農人ハ農人相應ノクラシニラ、各々其業ヲ安ンゼシガ、今ハ農事ニ出 スルコ 扨四公六民ノワリニテ年貢ヲ出シテモ、昔ハ風俗勤儉ナレバ、土地ヨリ穀物ノ生ルコトモ ト昔ニ及バザレバ生穀モ少ク、年貢ハ昔ヨリノ引付ニテ出シ、一年ノ入用ハ告ニ五倍十倍ニ 奸偽益々甚シク、上ノ威令モカロク成テ、徒ニ益ナキ而已ニアラズ、 ナラヌト知ツ、面テ向 却テ政事ニ害アル 時二ョ 計一 'n 沿得居 日夜 テ法 IJ

叶ハザ jv ト見届ケタラバ、大勇ヲ以テ決斷シ、オヂズ、オソレズ、無二無三ニ行ハザレ*パ*、

天下後世ノ手本トナスコ 英雄ノ駅 ・トスルニ足ラズ、此三徳ヲ以テ民政ヲ爲シ玉ハい、庶•富ノ業ハ勿論、武備ヲ張リ文教ヲ敷キ、 トモ、明君賢相ノ上ニ在テハムツカシキコトニモアルベカラズ、扨ヨク病ヲ

治ルモノハ、必ズ先ヅ其病ノ本ヲ究ムト云へバ、民政ヲ修ルニモ、先ヅ其ノ大弊ヲ盡クスベシ・所」謂 五弊ハーニ侈惰ノ弊、二ニ衆併ノ弊、三ニカ役ノ弊、四ニ横斂ノ弊、五ニ煩擾ノ弊ナリ、 ユエニ、弊之又弊種々樣々ニ成テ、仁惠ヲ布キ嚴刑ヲ施シ玉フトモ、癢キ所へ手ノ届カザルト申如 此五弊アル 2

問 五弊ノ目其説如何 日、某モトヨリ愚賤、タい憂國愛民ノ心ヨリ、古ヲ考へ今ヲ揆リ、五ノ大綱ヲ

本ヨリ共職事ニアヅカラザル者ナレバ、郡吏村民委曲ノ談ニ至ラハ、平生見聞ノ違ヒ、又

見得シガ、

ナル事也

了簡チガ ゴリテ且 ワウチャクヲスルコト也、人情質朴ヲ厭ヒテ華美ヲ好ミ、勢苦ヲ嫌ヒヲ安佚ヲ喜ブコト、誰 モ有ルベケレドモ、大體ニ於ラハ少シク見ル所アランカ、一ニ侈惰ノ弊ト申スハ、民ノオ

惰モ æ リ、百姓一年ノ入用夫食ヲツモラセテ其餘ヲ年貢ニ取、百姓ハ財ノ餘ヲヌヤウニ、 同 勝手次第ナレバ、蠢々蚩々タル者悉ク是侈惰ナラザルハナシ、元來當代田賦ノ制、東照宮ノ御時 ジキ所ナレバ、民ノ侈惰ニ麹クコト尤ナルコト也、況ャ當時吏治ノ失ニヨリ、勤儉モ益ナク、侈 不足ナキ ゥニ

治ルコトナリ、然ルニ太平ノ久シキ上下競テ奢侈ヲ事トシ、

制度ノ蹂躙ナルマトニ、金サへ有べ如何

廟算豫メ定ラズシテ、事ニ臨デ少々ノ勝負ニ気ヲ奪ハレ、左ャ右ャト前後狼狽スルャウニテハ、決シ 斟酌シテョク用ヒ玉ハい、四境ノ中麓カ心服シ奉ラザル者アラン、誠ニ希フ所ナリ、然レドモ百年來 、能、奥。|三軍、共。饑勞之殃イ不、勇則不、能。斷、疑以發。|大計」」ト云リ、是獨リ戰ヲヨク論ズルノミニ非 功業ヲナシ玉ハントナラバ、元祿巳前ノ舊法ヲ修メ、威•義二公ヲ規矩トシテ、今ノ世態人情ヲ考へ、 ナリ、且人數ノ賦リヤウ惡シケレバ、衆ト雖モ其用ヲナシ難シ、羋ノヨク兵ヲ用ル者ハ、寡ヲ以テ衆 人不」足」ナリトモ、不足ナラバ不足ノャウニ仕方有ベシ、人力モトヨリ限アレドモ、勤惰ノ相違各別 ズ、今ノ民政モ此三徳ナクテハ行ハルベカラズ、第一ニ土地ト人民トノ積リ合セ肝要ナリ、「地有」除 テ始終ノ功ヲ立ガタシ、古人戰ヲ論ジテ、「不」知則不」知"民之極、無"以銓"度天下之衆寡、不」仁則不 ノ積弊ヲ承ケ、是ヲ一洗シテ民ノ耳目ヲ新ニシ玉フコ、極テ容易ナル義ニ非ズ、姑ク戰ヲ以テ喩ンニ、 務メ末ヲ禁ジ、駶ヲ扶ケ强ヲ抑ヘントスルトモ、先ヅ仁徳ヲ以テ萬民ノ歡心ヲ得、富貧トモニ心服セザ 紛紛之譏アルハ必然ナリ、然レド モ「疑事無」功」ト云フコトヲ初ヨリ明ラカニシテ、始終ノ大計カク メラ一夫ヲ一夫ノ用ニ立ル程ナラバ、四十萬石ノ地手除リハ有マジキナリ、扨均」於ノ政ヲ施シ、本ヲ ニ勝コトモアリ、人民ヲシテ地力ヲ盡サシムルコト、一人ヲ二人三人ノ用ニ立ルコト能ハズトモ、セ 者ニ從テ、當時ノ良法美意ヲ探究シ、猶其一二ノ小ナルモノヲ識ヿヲ得タリ、況ヤ明君賢相中興 バ事ヲ成コトアタハズ、又非常ノ事ハ常人ノ鷲ク所ニシテ、「民可"以與樂ゥ成、不」可"以與處ゥ始、」其

其甘き 而敬"百姓,則國安矣」ト云コ、管仲ノ才ヲ以テユラ、舊法ヲ修メ共善者ヲ擇テ用」之ト云フト キ 業ヲ成セシ初ニ、其國ヲ安ズルノ術、第一ニ「修』舊法、 ニ用フベキト云ニハ非ズ、威公•義公ノ政中薬已來、奸人俗吏ノ爲ニ改革セラルヽ 、徴則民不、信」 ニ百數十年ノ世變ヲ經レパ、斟酌ナクテハ今ニ行ハレ難キコト勿論ナリ、昔管仲齊ノ桓公ヲ輔ヶテ覇 ヲ知ズシテ、 ハ時ノ弊ニシテ法ノ弊ニ非ルヲ、其本法ヲ取失ヒシニョリ、今ハ法ノ弊ト成タル也、世人其然ルコト 方二被及シテ、他 時ノ弊アリ、 ノ奸人俗吏、 ハ、舊法ヲ修ルニ如ハナシ、タドシ共善者ヲ擇ブト云トキハ、 コトニハ非ズ、抑本藩ハ威公•義公ノ御國ナレバ、建國ノ法モトヨリ惡キコトナキハ勿論、 シテ管仲 所 3 三及バ リス 祖宗ノ法只今ノ法ノ如ナル物ト思フハ、疎濶ノ甚シキナリ、但シ祖宗ノ良法ト雖モ、旣 輕シク祖宗ノ政ヲ改革セシニヨリ、良法美意モ皆跡方ナキ様ニナリタル也、然バ是多ク 何レ ト教ラレタリ、然ラパ喩へ才器管仲ガ上ニ出ル人ナリトモ、共國民ノ信從スルヤウニ 工 サルモノ、一己ノ物スキニ新法ヲ建立 | ノ法則トナルモノ少ナカラス、然ルニ个民政吏治トモニ其弊ニ勝ザルハ、中葉已來 モ明君賢相中興シテ是ヲ革メザルトキハ、治ヲ爲スコト能ハス、獨り民政ニ限タル 過生ジテ、始ノ甘キ所却テ食フベ カラザ シ テ、民ノ心服有ベキャ、聖人モ「雖、善無 擇"其善者、而業用、之、遂"滋民、與、無、財、 ענ ノ本トナルガ如 舊法アリトラ 一概に泥べ、悉ク共 シ 扨弊ニ法ノ弊アリ、 ۴ 雖モ、ヨ 遺風餘烈四 ク是ヲ故

桁ニ求メバ、其道文ナキヿ有ベカラズ、某ガ如キ陋巷ノ匹夫ダニモ、好古ノ癖ニョリ、

**沓老ノ多聞ナ** 

知べシ、サレバ「有」國有」家者、不」患」寡、而患」不」均、不」患」貧、而患」不」安、蓋 均 無」貧、 萬世トイヘドモ用ヒズンバ有ベカラズ、土地ノ废狭肥磽ニ損得ナク、貧富ノ勢大ニ懸隔セズ、風俗勤儉 シテ、驕奢游惰ノ民ナカラシムルコト、聖人ノ遺意ニ本ヅクニ非ザレバ、決テ行届カザルコトナ ŀ 或ハ入百姓ノ世話、又ハ取付ケヲ下ゲ、力田ヲ賞スル類、人皆庶•富ノ要務ト思ヘドモ、五弊除カザレ 心付ラモ手ヲ東テ、如何ニトモスルコトナク、徒ニ人別ノ不足ヲ而已イフコト、無術ノ甚シキニ非ズヤ、 不幸也」ト云コトアレバ、國計ニ於テ甚ダ嫌フ所ナルヲ、俗吏ノ悲シサニ是ヲ心付クコトナク、或ハ ズ、五ノ大弊アリテ、日々月々ニ共病深ク成ルトモ是ヲ止ルコトナシ、嘆ズベキコト也、人別吟味育子、 ノ卑キニ流レ、獸ノ壙キニ走ルガ如キコト疑ナカル可シ、今ノ如キ農ヲ貴バズ、農ニ利セザル而巳ニ非 夫勸農ノ術他ナシ、是ヲ利シ是ヲ貴ブニ在ル而巳、是ヲ利シ是ヲ貴ブトキハ、民ノ農ニストムコト、水 二発ヲ下ゲ、金穀ノ御救アリトモ、徒ニ僥倖ノ者ノ幸トナリラ、貧民蘇息ノ期ナシ、「民之多幸、 ト、今い却テ悪ク成ルコト、 バ、何ノ益ニモ立ザルナリ、凡弊ト云フコト聖人ノ法ニサヘ、末ニ成テハ生ズルコ 共本ヲヲサメテ是ヲ敷フ術ナキハ、俗更ノ拙謀トイン可シ、井田ノ法ハ今ニ行フベカラズ、共意 安無、傾」ト云へり、不均不和ノ政ナラバ、人別多ク租入ノ増スヤウニハナルベカラズ、喩へ此上 マシテ其巳下ハ何レノ賢君良佐ノ立タル法ナリトモ、世 タトへバ砂糖ノ入タル菓子ハ甘クテ美味ナレドモ、久シク置キ過レバ、 ノ末ニ成テハ告 ŀ ノヨキト思 ヲ発カレザルモ ヒシ 國之 ゚リト 和

富シ Æ 餘萬アリ ナ , 别 4 寡ナ ヲ テ續 除テ、 ル ニ 成 Ħ ト云、 ケ サ ヲ ヲ ン 底 終 V 外ハ悉ク田 ٧٠ ト欲ス、二 ス ^ 勸農ノ道行屆カザル故、今一夫ノ耕ス處、古ノ一夫ノ半ニモ及ブマ 取シテ費へザルノ仁政ナラデハ、 ヹ トテ、耕スベ Æ 1 シ テ改 アリ、 畝 ッ ~ ラ勤 1 今ノ議者或ハ v キ田地荒ザル æ Æ ዹ ノ皆非也、 , ~ 7 キ y\_ Æ 目 ノナルニ、 期 + 術 前 月 ナキ 车 1 = 一生聚固 小 シ 何程 へ、 利近効 テ 游手シテクラス者敷シラズ、兼併ノ豪ハ阡陌ヲ連 可 迂遠ニ |財ヲ授ケテモ益ナシ、惣人敷少シ ナ 庶 ヲ w 者 7 1 シテ時ヲ ラ ₹ r 求 y シ メ ム Ξ n 蚁 濟フノ急務ニ 年 1 本 ٠ر = 廢 悠 'n ス テ 4 ~ 冹 ۲ キ シ n ジ、 味 テ = = + + ۱۷ ۲ 单 ŀ 非 老幼並撥疾 华. 有 雖モ、二十 ズ、 生聚、 今ノ民プ 拞 イ 年. 然後 力 七 华

今二 ノ澤山ニ田地持チタル鑵ニアラズ、民ノ二十 妄 多少各々同ジカサ平均ニシテ、 相 セ 應 秧 聖人 行フベシナド 飲ヲ游 田 地 , カラズ、 ヲ 法 クス 持 夫百畝 セ 公儀ニテノ只年貢ま收ル許ニテ、田地ハ・放テ田チ授ル事モ、思フ讎ニナレドモ、 カ、共村ノ小作人へアピケ作ラスル如ク"田ハ農人ノ私田'・ヨリ六十マデノ者へ分チ授ケシ者ニテ、共者老死スレバ"、 丶云フハ、 W. 人力 ヲ , 百姓一軒前ノ持 分ナリ今ノ十七石餘ノ地、古ノ ミ仁政 ヲ 盐 愚儒 シ ト心得テ、 テ耕作ヲ 一人腐談 ŀ 勸 1 謂 古今ノ制度 如 メ ッ 1 シ 可 百姓ノ特分ナレバ、其多少並授受ノ事、公儀ノ滕手ニナラザル事ナリ、是ハ昔語リマデニナ、後世へ制度大ニ並ヒ、田へ皆百姓ノ私田ト成テ、非 بر 人 手 扨又人別 \* = 力 = y 餘 ۸ = 三非ザルユ ŋ 割 w がノ不足 7 田 詣 jν 地 = ユエ、ワクスモ収カヘーノへ授ルコト、仕形 大 ヲ コ 分 スルニ随 知 ソ ラズ ナ = ź ۸, シ 有 ズ テ什一ノ と、手餘 w ŀ へスモ自由也、ルハ裂ナレドモ、 ~ Æ ` £ 貧富大· # 税聖人ノ ノ田 ナ y 大放ニ土地大百年 地 小 **外民ノニ** 出 ۲ 法 ŧ 私田

v

١٠

æ

貧軂

シノ徒ワ

ッ

カ

,

土地

サ

持

タザ

N

有

提封四十萬石、

共墾田ヲ惣人數へ平均

ž

テ

ッ

Æ

y

且

H

4

末業ヲ事

ŀ

シ

テ田

地

ヲ離

レ

年貢幷夫役へ田島持居ル者バカリ責ラレテ、

難儀

\_

」成」 ト云コト、政ヲ爲ス者ノ大戒、古今不易ノ訓ナリ、然レドモ禍ニ因ラ福ト爲シ、敗ヲ轉ジテ功

多クシラ地ニ有"遺利"

國用

ラ制

スルコトハ、冢宰ノ任ナレバ、此ニ論ゼズ、牧民共道ヲ以テセバ、庶アリテ且富シムル

是財用ノ源ヲ塞グ也、然シテ別ニ富國ノ策ヲ談ズル、智者ハ爲ザル處ナ

術アリ、聖人ノ言ニ、「無」欲」速、無」見∥小利、欲」速則不」達、見∥小利、則大事不

=

ヨリ易

\*

**游惰!民ヲ騙テ、盡ク耕作ニ趣カシムルコト、何ノ難キコトカアラン、游手多ク人有"遺力、故ニ** 

不墾

不足セルコト定レル道理ナレドモ、委ク論ズレバ國用ノ不足ハヒトリ稅科ノ滅ゼシ故ノミニモ非ズ、 移ルモノナレバ、今ノ民ラシテ遮ニ 寬 永•正保ノ民ノ如ク ナラ シムルコトハ、聖賢ト雖ドモ不」能 急ナルコト、 ŀ コロ也、 ۱ スルコ 皮鞣レバ毛ノ傅ク處ナキヲ知ラザルニ異ナラズ、今ニ至テハイヨく~「地有」餘・ 然レドモ今ハ今相應ニ時ニ適スル治術 ア ル ベ シ、地有」餘人不」足レバ稅科モ滅ジ、國川 嘆ズベキコト也、昔ハ人有」餘地不」足、今ハ地有」餘人不」足、 時ノ勢ハ世トト 俗吏ノ習ヒナレバ、古人ノ譏ルトコロ、 **| 成人其裘ノ毛ヲ惜ミ、ウラヲ反シ著テ薪ヲ負** 人不、足。」 ノ恵 æ = 推

間人遠ク、手餘ノ荒地ハ姑クサシ置キ、良田良畠ノ作ル可クシテ作ラザル者多キヲ、勸農ノ術ヲ以テ 甚子細アルコト也、背之畫||財利|者、易」爲」工、今之言||財利|者、難」爲」術勿論ナリト モ利ナキトキハ來ルベカラズ、モシ來ァ利アルホドナラバ、土人ノ郷里ヲ離散スル謂レナシ、山谷ノ モ、其變ニ通ジテ政ヲ爲サバ、人不足ナリトテ入百姓スルニモ及バズ、タトへ他處ノ氓ヲ招集スルト 雖ドモ、荷 Digitized by Google

H +

國ノ元氣ヲ養玉ヒ、氣ノ毒ナルコト也、 云梦 ハルコ楽 テ カサ 态 國三 入り t **粉來仙棗ノ如クニヹラザルヤウニ仕リタキコトナリ、願クハ吾君相ノ賢明ニヨリ、寶永巳後ノ余聡ヲ蘇去リ、** 飲カ サ閉 ケ終 ・リ、然ル:た三大戦ニ 故遗 = 1 ヤタレ 近年伊達氏本第 叔シ 世法 成テ、國ノ疲弊セルコト、 皆國主附益ノ便利ナル 百姓ノ故ニ其田畠ヲ薬作ニ ルユエ、 大ガナ ラ <u></u> ヾ スルノ機、已 - 流亡ス = 云, 此

= シ 7 ラ E シ 徳二年 カ ١,٠ ŧ = 至 y 戶 口 = ノ減損ヲ患ラレ ヤア v ラン、是マデ他處ニ游食セル者、 シ ŀ 見エテ、始ヶ人別ノ吟味キピシク、 郷里 = 歸 水ラ 悉~ 他處出 カ

返 N w = ト云ヘリ、 セ 等 べ、 멁 y 却ァ デ在 今人深ク考ザル者い、享保ノトキヲ盛事ト 儉約省費ノ令クダル 末作奇巧彫文刻鏤ヲ事トセシ故、民間ノ家居器物等以ノ外美麗ニナリ **共仕方如何** コト屢々也、 庚戌 五享 年保 十 ・スレド , 秋ニ至テハ、 モ、當時ノ文案ヲ撿スル 貧民取綴ク **≥**⁄ 3 3 二 例 ۲ ١ 不 用 此 惟

延享 弊、 百三十二人、水沿二萬四千百十六人ト云リ、呉享保ヨリ三萬チ減ズト雖、今=比人別二十八萬七千五百四十八人、內男+五萬九千百三十一人、女十二萬八千四百 ノ丁卯 如此 デ、 僅 カニ十二年 寬延 ・資暦ノ ノ間 際 = ` 或 惣人別 ハ 郡代 = ア置 テ Œ カ 二三萬餘人 レ、或 スレバ猾五萬余ノ敷多カリシ也十七人ニテ、百姓二十六萬三千 ハ 御 那本 ヺ 滅 ス、 行御代官數ヲ減 十五人、詳 ||一上二見二|| 四 ť, ラ 民間 r, 次 丁卯二八總 或 第 誻 袞

セ

v

者ア

١,

ŧ

郡官

ノ吟味不行

届

=

候

問

能

ŋ.

セ

ン

サ

'n

候

+

ゥ

=

ŀ

1

事

Æ

見

工

タ

y

享保丙

午

7

ŋ

雕

揿

不

足

セ

=

始

Ш

旣

=

۲

\*

ハ

•

タリ、 発合ノ益々折 大 大・ 時 テ 直 二在 民政 テ既 ヲ スペ 夥 **એ** ラ キ v = `\ ŀ 類、 也 下云 ソ、 ニ シ テ不、足ド 正保ノ百姓ニハ似ルベクモナク、背墾閉セシ田島、寶曆中民間ニテ綴リタル救苦篇トイヘル艸紙ニモ、 ŧ 戶 Ή ラ 埳 スコ ŀ Æ ナク、 田野 多の山根ノ棲カトナリシ時ノ民力甚が衰へ、寛永・ ノ荒燕 セ w

質効ナシ、

加之戸口ハ増サドレド

モ、

徒

=

租

賦

「ヲ減ゼズシテ、國用ノ不足ヲ補

ン

3

1

ヲ

計

w

タ以

ラ功

タル

3

ŀ,

有

司常

二共故ニ復セン

ト欲

シ

議論種

4

比ムコ

ŀ

ナ

15

v

ŀ

Æ,

終二共

Digitized by GO

農間 左 盛付ルコ ヲ デ怨苦セズ、 ラ 耒耜 歸 ト舊數 シ、 ヲ 事 編 ノ儘ナレバ、田租 民 ۲ 寬永之檢地段步八 ŀ ス ナ v バ、夏畦雪蓑ノ勞骨折 y テ 草 一萊ヲ級 额舊 古 刚 ス、 ヨリ縮メ、 ニ比スレバ、許多ノ埼過アル 是所謂 'n ŀ リ、當代ノ法六尺チー歩トシャ、三百坪一段ナリ豊臣氏ノ法六尺五寸チー歩トシテ、三百歩一段ナ モ思ハズ、大半ノ賦稅五ツ取り 「人有」除 Mi 地 北不,足」 :7 ŀ ハ勿論、時人 云ッ勢ナ 收納 y \ セ w 本 1 段 3 カ 别 ŀ 3 y, ~ 1 7 分米 力 y Ŧ ۲ 戈 ヲ Æ

墾開 セシ 山ノ半腹、谷ノ中間、尺寸ノ餘地モナク、縄ヲ入テ稅ヲ起セシト云、是後寬文・延寳ノ **勸農ノ政行ハレ、民力甚壯ニシテ、名田少キ者ハ人敷ニ歯セザル風俗ナル故、競ラ新田** ŀ ¥

7

ŀ

ヲ起セシニ、「物極則變、盛之有」衰、猶॥朝之有。暮」、古今ノ定勢ナリ、太平モ旣ニ久ケレバ、人是ヲ常 ŀ 游惰ニナレラ、日ニ勢ヲ厭ヒ佚ヲ喜ブ、故ニ新田多ケレバ、古田手餘リト成ル、是所謂「地有」餘

|人不」足」 ト云フ勢ニ麹ケルヲ、剰へ元祿ノ末ヨリ新法行ハレ、寬永ノ改革桑賦重斂、

大イニ

斯民

丽

内々取計、一松並が敗レ ∆換範」不∆範」ト云フモノ也′又鄕村ノ取付ニ′丑ノ本取ト云ヲ立テ日當トス、是ヨリ樹的チ加フルト云、其本取トハ、何レノ丑年ニヤトルニハアラザルナリ、今郡飀ニテ元祿巳前ノ簿帳ナパ、悉ク府城ノ土蔵ニ納メ、元祿ノ末年巳役ノ徳梁ノミ存セルト云ハ、是 「模」不 'ニ不足シ、種々ノ新法ハ立タルナリ、新法行ハルトニ院ヒ、龍宗ノ震令、良法炎意ノ存セル所、是ヲ高開ニ東ルハ必至ノ勢ナリ、按ニ、寝永改革ノ政、ヒトリーノ松並勘十郎ガ所爲ニ非ズ、元斡ノ末年ヨリ、萬ダ侈大ヲ好ミ、虚飾ヲ事トシ玉ヒシ故、國川大 | 只今マデノ通り被1指置、御尤ニ存候、萬端追々被5成方可5有5之ト云ヲ見レバ、松並巳ニ即セラルトモ、共弊法悉ク除キタシ時、一切ノ鄭ヲカレ一人ニ負ハセ、江戸邸ノ執事ニヨリ水戸ノ有司へ移書セシニ、向後御改革御止被5成候へドモ、役人中

ダッ上リ、一段五割省ニシテ永樂勘定サ用、亥子兩年ノ内ノ新規ニ一倍スル故、百姓不5堪シテ騒動セシハ、コノ己丑ノ春ナリ、此トシ問フニ'蟹永六年己丑ナリト云'、今年曆チ考フルニ、松並ガ改革ノ新法盛ンニ行ナハレ'村々ノ取付至極高発ニ成'、其所ニヨリニツ三ツ ·知ルベシ、背偵楽ニテ奸チ挾=國ヲ飢リシ賊臣原田甲變ト云ヘルハ′本後祿ノ士ヨリ聚飲附経ノ術ナ以テ並揺セラレ、薊婴ノ職ニ任ジ、非ザルサ、カトル不祥ノコトアリシ年ノ取付サ、後世マデ法則トスペキ謂レナシ、是一事ニテモ資永已後ノ有司ニ、一卓識ノ人ナキ ト故高発ニテ、今ハ引合ガタシト云フ時ハ、恐ラクハ松並ガ深敷ノ遺法タルヤウニ思ハルト也、喩然ラズトモ、外ニや十郎郷チ濛リシカバ、丑ノ取付ハ民心チ慰ン爲ニ永樂割ヲ止、稅法古ニ復シ、取り付カロカリシヤ否ハ知ラネドモ、 外ニ本取ノ規定ナキモ、丑ノ本取ト云フ

+

**義二公ヨリ巳來百餘年來、時移り物換レバ、土地・人民・政事ノ三賓在リハアレドモ、弊生ジテ告ノ** 如クナラザルモノ多シ、今明君賢相千載一時ノ際會ニテ、大ニ言路ヲ開キ仁政ニ志シ、百年ノ積弊ヲ 論ジ難ケレドモ、今マデ上下トモニセザル遺利アリトイハい、多クハ利ナキ 如キ、 共人ニ乏シカラズ、 上二 シ テ興スペ キ國利アラバ、後人ヲ待テ殘シ置べキ謂レナシ、 = ۱ ۱ 知べシ、但威 槪

今ヨリ心ガケ 問 用大ニ不足シテョリ巳來、今ニ至ルマデ凡一百年、聚斂ノ臣踵ヲ機デ出、 地急ニオ 迂遠イャウナリト 立. 勸農ノ急務タルコトハ勿論ナリ、人民減少、田野荒蕪ノ餘リナレバ、タトへ農ヲ勸ムルトモ、荒 ス力アルマ ハ間ニ合コトモ 取箇ノ什ガ三餘折タル、 Æ 沙 後ニョ キカ、入百姓シテモ多クハ成就セズ、育子ノ令ヲ嚴ニストモ、五年十年 アランカ、如何 ŧ コトハ爲サデ叶ハザルナリ、七年ノ病ニ三年ノ艾ト申コ イカニシテ早ク立返り、國用タルベキャ、但應•富 日、元禄十三年庚辰義公西山ニテ売ジェヒシハ此年ナリ、明年辛國 所謂 「蝎」澤而漁、 トモ侍レバ、 ノ策目前 豊不、得 ラ役 ノ加

セ

苦ヲ離レ、太平ノ樂ヲ得タリシカバ、人々競テ本業ヲ務メ、力ヲ田畝ニ蜚シ、武家ノ諸浪人ハ多ク

コト、一朝一夕!故ニ非ズ、其由來スル處漸アリト知ルベシ、昔元和・寬永ノ際ハ萬民始テ戰國

明年無、魚」トイヘル勢ニテ、國民次第ニ疲弊セシカバ、戸口耗損田野荒蕪シテ、稅亦隨テ折減

父母タル君子ニシテ、庶富ノ業成ルコト、

振ヒテ、昔ノ純治ニ返サントシ玉フ、願クハ三賓ヲ寳トシテ、勸農ノ政ヲ先キトシ玉ハい、誠ニ民ノ

日ヲ指シァ待ベシ、國用ノ不足、何ゾ憂フルニ足ラン

當時智計ノ臣望月五郎左衞門 稗せゃへ、此人ナリ、長谷川五

太夫

ンテ名アル人 割物奉行ニ

不賀勘

衞

門

名アリ、義公ノトキ森堀田家浪人、算勘テ以

仕テ

是迄下ニテ爲サズ薬置ベケ

ン

ヤ、

利ヲ爭 大夫ノ智ニテ 侯皆然ラザ V テ金銭ヲ寳 フェ 至 jv. 及べ ۲ w ٠, 者ア ナ ス キ所ニ n シ、 y 3 リ外 土 非ズ、 夫レ 地 が町人へ 人民 澄 シ 力 ŀ • 素封 政事 シ ス 各 ベ マ共変 キ ノ富 諸 賓 侯 ·ナ ŀ 雖 ノ三ノ 9 キ 寳 = 元尺土一民モ ۲ ۲ 弯 勿 セ 論 ン 9 币 = jr. 7 去 ŀ 有ラザ 古ノ英雄豪傑、 ヲ = ۰۴ Ħ y 忘レテ、 テ n 貨殖 者ナレ 脟 富岡 巧ナ ٧٠ • 4 ŀ 貨殖 N シ , ラ工商 術 3 Ļ 様 術ヲ タア 中 窨 徙 IJ 4 士 D

國 用足リシ 共眞似ヲセン レル ŀ 產 ヲ策ル、抑亦末也ト謂ベシ、且古ト今ト時異ナリ、 頮 皆々其務トスル所、 利ヲ考 モアレ 7) トセバ、守、株待、兎ノ類ナルベシ、古ハ民ニ取ルコト細カナラズ、定レル賦稅而已ニテ ド、共本立テノ後也、或ハ常賦ノ外ニ 軍國多事 諸浮役ヲ以テ國ヲ富 ノ時ニ及デ、國用或ハ足ラザレバ、英豪ノ士時ヲ濟フガ爲常賦ヲ増サズ、 農桑ニ本ヅカザ セ シ耶モ jν ۰۰ 無 シ ri 工 Ili 徒ニ古人國産ニ 涖 照鐵 7 來 ノ類、 シ商買ヲ通ジテ、 幷諸 3 リ國ヲ富マセ 図 產 阈 ヲ権シテ ノ利 シ ト 爲 陳跡ヲ見 財 朋 n ヲ = 助 ŀ 別二 テ、 ヲ n . = 謀

賦 ゥ 外 成 1 征 Ø 事有 v ۶۱۰ ۱ ŀ 뱌 丰 1 1 財利ヲ畫 用 = 邠 ^ シ所マ ル者ハエヲ爲シ易ク、 デ、今ハ悉クニ アル心、今ハ民ニ取べキ 今 収 り裁 ラ財 利 シ ラ無事 ヲ言フ者 į 程ノ物、 胩二 二、術 用 ヲ爲 ۲, 毫釐モ遺ル所ナ シ 難 皆々冗費ニテ糜 Ÿ ŀ **先哲ノ言** 

昔

ス

滅

格言

ţ.

スペ

シ、小人ノ利ニ

常网 喩ル ٠, 天性ナレ 威公•義公ノ ٠,٠ 諮 非 夕 タガ玉 卢. Ł 1 品ヲ シ 所、 3 富强 **≥**⁄ ラ 1 業他 ァ 利 ア 譲ル N = べ ŀ カラ ナ ラ

-

## 勸 或 問卷之上

## 水 戶 凼 谷 藤 田 IE.

著

ルコトラ得べキニ非ズ、姑ク傳聞ノ大略テシルシヌ、発合ノ 折百餘人アリト云、版籍ノコト元ヨリ有司ノ外ニ詳ニ知 発合ノ 折 三十六人、男子ニテ計リ五萬三千八百八十九人テ減ジタリト云、成人ノ說ニ、此總数ノ内ニ町人分七千二百餘人、百姓分二十二萬千九十九人、內十二萬二千二百四十三人へ男也、享保丙午ヨリ寬政戊午ニ至ルマデ、凡七十三年ノ間、總人數ニテ減ゼシコト八萬九千二百 國 IJ y 享保 敎 化 如 六千六百石ノ取賞ニ當レルツモリナリ"但コノ庚辰ノ翌年辛巳ニ御桧地アリテ"始テ總高三十寛永十七年庚辰、總高ノ取五ツ一分六厘九毛徐、天明41年壬寅、總高ノ取三ツ四分二厘余、 榯 何 = 較 Æ 行 ブ N ٠ = v 殆 ガ ド九萬ニ及ビ、 タク覺へ候、 先ヅ第一ニ庶·富ノ策ヲ講究アリタキ |内十七萬六千百三十二人ハ男也、寛政十年戊午、總人数二十二萬九千二百三||享保十一年丙午、公儀へ輩出セシ御領國中總人数三十一萬八千四百七十五人、 ø 'n ۲, 寬永 ノ 前 ー 比ス レ =3 - 七萬石餘ニ バ旣三十 ト也、人別 一八打出セ ノ三分餘 ジ耗 セシ也、此 タル 労損

足

ラザ

田

|野日ニ荒レ、上下共ニ財用不足、貧ヲ惠フルコト天下一統

ノ通病ト

ハ云ナガラ、

倉廩宣タズ、衣食

候事ト承候、

今月口歳 ニ

減ジ、

民ハ邦ノ本ニシテ、治國ノ要ハ庶・富・教ノ三ヲ先務トイタシ

レバ、恒ノ心アルペキ士サへ、恒ノ産ナキガ如ク、

自ラ禮義廉耻ノ守モ薄ク成行ク勢ナレバ、

或問

ヲ

生ズル

ニ道ナク、

3

Ł

ヲ

取

度ナク、

3

v

ヲ

角ル

=

節ナキガ故ニ、

國財常 ニ足ラザ

N

=

ŀ,

介ノ諸

ク、上下安泰

Ø

ル

ત્ર

\*

\*

旦

政

用

ヺ 43

ス

w

ハ

冢宰

ナノ 職ニ

シテ、量、入以爲、出ハ古介ノ

通

義也、

=

事祭

長ケレパコ、二略シヌ、ノコト委ク論ゼンニハ、

有司

1

憂是ョ

y 甚

シ

÷

無

シ

如何ナ

ル政ア

y

テカ、

庶 ァ

リテ

且富、

國用不足ナ

企

勸 農或問卷之 上 目

勸農總論

原弊五條

三 力役之弊 兼併之弊 **侈惰之弊** 

五 煩擾之弊

横斂之弊

凡革弊之術、其說具"于下卷」

錄

勸農或

問

藤田幽谷著

(第四)大尾

浒 書

れて、兵を足し、食を足し、民をしてこれを信ぜしむる事も、皆こへより生ず、然れば財用を均節す の聖人量、入以爲、出、歳の國用を制する事、これを冢宰の大臣に司どらしむ、其慮至て深遠なりと申 るも、尋常官府の經費こそ賤有司の力にも及ぶべけれ共、其上の事は大臣の任に非ざれば能はず、古 法に違ひて過用なからしむ、故に經常易簡の法一定して變せず、用を節して人を愛するの政能く行は 臣なれば下は有司を制して、式法に逆て擅に供せざらしめ、上は人主を約しするに禮を以てして、式

ŝ

いはい故あやまりなり、と自今以後手代と云者、一切絶て諸士の動る所と定まらば、諸役人は勿論表方平士役所の手代をつとむべしと自今以後手代と云者、一切絶て諸士の動る所と定まらば、諸役人は勿論表方平士 代と同様なれば、諸士の子弟は耻て見習に出ざるなり、 勘定等に、人の乏き患なきのみにあらず、其外の諸役人にも事かぎ給ふまじきなり の子弟よりも、乃至與力物書等の子までも、それら~に見習を命ぜられば、のち~~御勘定奉行下幷 是までは手代といふもの有て、下勘定に5つり、たまくく見習とて入れば、其手につきて動方手 其事情も明かならず、妄に此を例として、諸士の夭男も此但淺田が事は年久しき事にて、今とは様子も違ふべければ、

とも云ふ れ共、其式法は大臣にてこれを掌ることは、有司は職卑しければ、尊に抗して衆を制すること能はず、大 る所なれば、質に人君治世の大用にして、大臣經國の要務なりとかや、故に財用は有司より上に供す 事、賤有司の務の樣に思へども、財の有無、國の貧富、民の休戚、兵の强弱、世の治亂、皆これに繫 御勝手の御用を聴せらるく事、 奉行上に御用人衆あり、御用人の上に御奉行衆あり、又其上に御年寄衆ありて、何れも顯貴の位に居て 體を損ずるに至る、故に司會の職を統る政の大體を知て、才且賢なるものに非んば不可なり、今御勘定 みず、民情の弊疾をも度らずして、唯利のみ是積、惟節のみ是求るとさは、或は仁を傷り義を害ひて、國 に在せば、吾儕小人の敢て及ぶ所にあらず、大抵古より會計を職として、身を進る者、國政の是非を顧 右の述る所にて、御勘定職員の要其大略を見つべし、若夫れてれを潤澤せん事は、明君と賢相との上 小宰々夫の職のごとし、さて司會の職は此下に屬するなり、深く考へざるものは、 聖人の遺制に協へり、御年寄御奉行御用人と申は、たとへば古く太宰 國用出納

K |

封

傳兵衞旣に與力より、徇代官にらつれるに、貞衞門勳手代をつとめしと云事、不審なきに非ず、小十人組となる、貞衞門が事をば傳五衞門、初名喜八と系纂に見ゆ、是傳兵衞の夭男たりといへ共、 りの の分を厳く立て、 、貞享二年十一月、分知五拾石を賜て、 ふを入てうつれども、 老衰によりて小沓詩組、三年七月十一日、致仕して窟休と號す、惣領忠八は、家督を繼、本祿の内五十石賜て、勘定役となる事を載す、父傳兵衞は、寬文元年義公に泰仕、百石を賜て與力となり、七年十一月、御代官にらつ 智愚賢不肖を論ぜず、 夾第召抱下され候へど、御勘定率行へ頼むとなり、近來たま!へかせぎを入ずしてらつるものも有
諸役所の手代より、表向てかせぎといふを入るゝには、其頭よりも詞をそへて、御勘定手代あき有 古役に手をおく風なるゆへ、手代には諸役所勤のものかせぎ すべて此役所の習俗新故

外しく見習と云こと絶たりしを、近來虫た御廟番等の子供を見習より召出す事初れるは、 なるまし、 定所一とうへ取入て、其推撃を得れば、かせぎたるも同様なりしといへども、足はたド表向てかせがざる計にて、内證は御勘 式なれば、たとへ割物牽行御代官等の子弟見習に出る共、別て邪魔にもならざれ共、其格次第に卑く ても、見合を入る事此役所にて質は甚嫌ふ事なり、威・義二公の御世は勿論、時代も古く下勘定役皆御規 故、御家中の子弟は親の格式重さものは勿論、御廟番等の跡にて召出されには、不規式となるべき者に す也、手代は下勘定の闞を待ち、下勘定も本は手代より出たる鼈なれば、 元來其かせぎを入る時より、下勘定幷に手代へ屈伏して自由になるしものゆへに、其まし指引て動めさ 天明七年よりは、御買物使格己が上に立るのを嫌ふは俗吏の常情なり、寛延二年より、御徒目付天坐、己が上に立るのを嫌ふは俗吏の常情なり、 順ぐりに其見合せを拵ゆる事 故に髙橋市兵衞より以來 大なる善政

なり、

願

くは此機に乗じて、宿弊を一洗し、

右に述議する如く、

代も減ずれ共、是は先づかぞへずして、御勘定手大吟味もこゝに合併するゆへ、其手につきし平手

職制を定めて手代と云ふもの、

此役

爾程、知行にては散石に常るべし、右悉く滅じたるうちより、見習の隶へ年々少々づつ御養美金、或は御扶持を賜る共、不足はなくして有余代といふもの凡於貳人、其切符壹人三人扶持に凡石とつもりて、其散合て米九拾六石に、扶持方三拾六人分なれば、金にして大抵百六十八

所に壹人もなき様にせば、其政體に益あること勝ていふべからず

犬

符延 のち吟味役とたる。、岡澤角太夫御切 或は御進物奉行より、 原忠衛門( 或は御用部屋物書 より 激公御代の事なれ共、資永六年、己丑四月、 他よりうつりた入江庄介、但し

に附記す、 は黍く赤へず、皆此役に爲りし例ある也、共、事煩しけれ皆此役に爲りし例ある也、 寛延二年己巳十月六日、小澤文司、實勝十三年癸未十一月八日、高橋市兵衛、是皆見習より御勘定本役になりし也、共外もあるべけれ十一月廿八日、篠本安衞門、是義公の御時也、其後にも實永元年甲申正月十八日、佐久間覺兵衞、享保二十年乙卯九月九日、佐藤單夫、 或は御郡奉行の次男より、 事、上に見ゆ、大井武左衛門の 其見習と云ものには、 或は御勘定所見習と云より、 ひとり二男三男のみに非ず、 公の御時なり、寛文二年壬寅明暦元年、篠本七衢門、是咸 割物奉行 貮

八月より初る此例天明七年 **尙又迫て考べし、** も其類あるべし、 は非ず、 階級を細かに含ざみて、容易に御規式に登せざること、古人の所謂愛,情名器,と申す意にて、 しばらくの 百石の惣領 然ども胥吏の權を奪ひて、其宿弊を革め、 其頭取に吟味役あるのみにて、 間其本格に爲さず、 12 7 L ø, Ż, る に近世 切符を賜て勤めしも 一槩に手代の中より、 御徒目付の次座とし此例寛延二年 の有い 御勘定役の本席は勿論、 では、家督百五十石を賜り、御馬廻となり、仰勘定役とはならず、此外廣木大衞門の惣領長八、元祿七年甲戌六月の事也、但し父隱居するに 年數の順にて召出されて、下勘定の闕に補するゆ 何方よりうつりてぁ、此役つとまるべき工夫はな 其後また一等を下げて御買物使格とし 御徒目付次座にものぼせず、 悪きに 此外に及 是其

付い知行地方百石を物成にて、五拾ざる事もあるにや、或人の覺餠に、 其上質に其才器の拔群ならば、 < 古役の手製のみにて、 く、其手代より取擧ることは、依然として舊の如く、 なる کرکر 是より 甚 此役所に限りて非、文非、武の監を膝推にて士流に列せん事、 しきはなき事勿論、 拾 Ξ石づつ兄弟へ分知被」下候とあり、水府系纂を考るに、右手代たりし事は諱たるにや見へざれ共″父元切米拾石五斗五人扶持、御勘定手代淺田貞衞門、貞享三年寅七月十一日に、親傳兵衞隠居被η 仰 昔の如く直に御規式になすとも、 他役所手代の 途には御規式の役にうつせば、何の詮も無き様也 心を悪くすること莫大なり 惜むべきに非ず、 風俗の害名器の もし又たじに手代 もの、今とは同じから但し昔の勘定手代と云

巷

'挫

4

ればとゝに略す、多けれ共、事長け めず、また器量ありても不勝手等にてかせぐ事ならざるものは、空しく沉滞身を終るなり、此かせぎの事に付て、風俗の術に成ととむぼ大切の役なれ共、元メの外は立身のみち埓明がざるゆへ、其中少しく才あるものはこゝをかせぐゆへ、其本役はこしかけにて身をは ટ 、なみ 力はの は論 はなる事なればい、
諸役所の 經常易簡 ばヨ 、立身を好むは貴賤人情の同然なれば、骷手代の少しく利口なるものは、代は御取立少く、此役所と大吟味方とに限りて、 年數によりて土流に列 の法 ありて、 算術さへ學べば誰にても勘定出來ること、 此役所をかせぐなし、其尤不才にて 正大公平の道なるべき なり 御郡方など

Ł のに成て、 させら 國家の の瑣細邪 利 に非ず、 曲 の法あるゆ の出來ざる仕方あるべけれども、事長ければこ、凡勘定を遺作もなくして、誰にても呑込やすく、 へ、他 より入ては容易に吞込が こゝには配さずく、しかも姦以 たき故、所謂! 「椛在"胥吏」」といふも

首御郡奉行等を經 近藤七左衞門を賜ふ、其後御代官五十石を賜ひ、御代 近藤七左衞門切符にてのち百貳拾石 石、後割物奉行、寛永年中奉仕貳百 和寛永のころ、 駒井又兵衛山に 此役を設けられし時、 林十左衞門寛永二年奉仕貳百三 内原勘衞門 郷南定奉行 松本平左衞門まで、共に寬永二年來仕の事なり 一宅兵衞門、 長谷川 ち御代官役でれている。 五太夫のち割物奉行、 岡村太左衛 門 津 篰 茁 の 扶持、後百百俵に六人 作 類 左 衞 は 菛

元

田が父はた ず、 何れ 其後承應明 も他家の士にて、 御代官出 の腰居、大井が父は御郡奉行にて兩人ともに其次男なりさるれども、是皆其父の本祿の内を分ち賜はりし也、淺 が暦の頃 知行を賜て其内切符の難もあれども、原像な より、 下勘定に召出さるくい、 みな (切符なり 召抱らる、 後世の御勘定役に比擬すべ (マン) 七年四年正月、大井武左衞門いづれ 貞享三年丙寅七月、淺田貞衞門、元 から

威公 或は小十人組 るも 此役所より • 5 莪 公の御代 池七左衛門・ 生れ出 より、 さられば、 ł۲ 小 は、 A IF. 一郎は高百二保年中、 或は御 御勘定方の 徒日 岩村 松 つとめが 或 付 は奥 Ì もの其才により 9 な カよ しと云事決してな 左衞門、高寬永年中、 9 商七拾石 石、寛文二年、慶安四年、蔣口 て 進 或 撰せらる Ĺ は 、御勘定奉行、高古平左衞門、高古 御 小 故 姓 にひ しなきには非ず、 目 郁 か 或は より、 しは御勘定役に御徒 元與 小川喜太夫は御切符なり、寛永年中、成見何衞門、高百石 力御 然れども今の如く 暇後歸參より、 よりらつ

 $\mathbf{GO}($ 

类

方を知らず、是其上にこれをすべ司どるもの有ゆへなり、下勘定に至ては、其梓前益小さくなりて、 若干といふ事、いくつをもあつめて命計を爲すゆへに其員入方の役に倍すなるべし入方の職は出方を知らず、出方の職は入りて出るゆへ勘定に手間取れず、出方には事緒多端にして、某の用に若干、某の用に入方の職は出方を知らず、出方の職は入 れも共職の僻位は同じけれ共、其員に多少あることは、葢し入方には其收る所の敷、某所より若干、某所より若干と分つと雖も、大抵ついま入方勘定役なり、職歳といふは「掌三邦之賦出"」是出方勘定役なり、さて職内は上士二人、中士四人、職歳は上士四人、中士八人といへり、何

這を操らんと欲す"其害あげて甘ふべからず、凡阈用出入有餘不足のわけ"其職にては御勘定來行大吟味とれを知りて"上の執政御來行まは、御勝手の事に功者なる寒常小吏の所」及に非ず"まして其間に少しく才ある豪猾の徒は、此に於て心を生じ、終に立身して國用の 方ばからの勘定を受取るべし 干といふまでをも見ることを得るゆへに、何の材職なきものにても、此役所より立身せしも方ばからの勘定を受取るべし 是までは手代にても、國用の惣敷を知り、出入の有餘不足より一切の經費"某に若干'某に若

の失くるに似たり、 用人衆の異かる所とも聞へざれば、との歳計の惣敷なども、昔は聞かれて今は聞かざる如く變ぜしにや、 いづれ御用人の職学其本を失せ見へたり、殊に鄕村檢見取附等の事、幷鄕中仕置等の事迄、御奉行御用人一同に相談ありし事、古き記錄に見へたり、今は是等の事、御 きか、とかく古鶴にあらざるに似たり、寛水の比は御町率行岬郡率行等の職へ、政令を傳へらるしに、御率行御用人連名の狀、いくらも創物率行の知べき程の事、聽こと能はざる謂れなし、恐くは實永御改革のころ、割物率行を以て、大吟味とせられし以來の事にも有べ り、但鉤用人衆にも、此數を秘し玉ふといふこと心得られず、御孝行御所共に精役人の貫首をして、就中鉤勝手の鉤用を楽ら司どらるゝにでこれを聽き、鉤用人よりは聴とと能はずといふ、かくまで重ぜらるゝ秘數を、手代の鸞まで知ることは、是まで職制のしまりなきに似た 込がたき仕方なるゆへ、遠に割物をすべき輩に、國用の大本を倒せしむ、これら一慌には論じがたけれども、多く御勘定所の小吏等よ上都年寄兼にいたりては、位益貴ければ、歳計の大要を聴て國用を制せらるといへ共、當今の弊勘定むつかしく、斗筲の人ならでは呑 の事のみ沙汰せられ、格式諸役人の上に立といへども、其時務の緩急にあづかる事、却て大吟味に如かず、怪むべき事なり、とれよりなるべし、然るに今は御用人の職を承りながら、勘定手代さへ知れる歳計の總數を知らず、徒に吟味役の小頭の如くなりて、米味噌瑣細 、や、是しかしながら在上君子の過には非ずして、制度の失せるが所」致なるべし、老子にも「関利害不」可ハ以示ロ人」と云事あれば、凡出身せし、政の大體は夢にも知らざる輩なり、在上の歴々も、不」得」巳して乎を拱き、成ことを此盟に仰がるゝ事、嘆かしき事なら 失なきこと能はず、 |故に其上に立たる御奉行御用人の剛顯職に居らる人は、政の大體を知て諸役人を指揮せられば、大小の政其失少|| 御勘定奉行より以下の役人は、たゞに損益のみを論ずるゆへ、君子より見る時は、――所謂出納の咨請言之有司

ならでは知らせざる事、爲政の體を得たりと申すべき験。何の大なるは歴々のみ知り玉ひて、小吏には小吏だけの

凡御勘定役を命ぜらるしに、

割

ずり

必御勘定手代より召出さるし事、至極の宿弊なり 'n となすゆへに、終に剛體の寄斗符の人を以て御勝手の役人

岩

る可からず

御勘定役、 格式是迄の通、geを格式具六人にて入方出方の勘定を分ち掌るべしouteneds

下勘定格留附より以上、御買物使御徒目付次坐まで、つらば、舞勘定象と唱へて下勘定と辞せず、下勘定格留附より以上、御買物使御徒目付次坐まで、 各共人によりて差別あるべし、但し御規式にう **共員拾**派

人にて、 御勘定役の手に付達人に開入方出方の務を分ち、且一手ぎりの小勘定をつとひべし文代

右御勘定役と、 置、但見習歌より録るも可なり格式何にても、具な宜きを計て 下勘定との品をわかつ事、御勘定衆の格、古と今と段々に美降あるによりて、 見習来御那率行巳下の子供物で召出さ 此外手代務一切無用たるべし

路を添くに防ぎたりとも見へざるなりを細かにきざしたる迄にて、下吏出身の 御滅式は勿論、 御徒目付永應たるものなしと云、 然ども是より直に御買物役吟味役等に役替して、 御規式巳上にも至れば、 初の階級が、天明七年丁未八月廿九日、安藤市左衞門を被≒召出」る は、また等を下りて御買物役格となり、 今に至ては御勘定役皆この格にて、 にて其手に付てつとむるを、下勘定と稱する時は、 定方より村上數衞門此役徳||召出|に、初めて御徳目付次座と云ふ事になり、其後年數を歴て、御規式の本席となる、久しく此例なりしに、たゞ御勘定役數人あり、即ち此を下勘定役と稱すれ共、御規式日帳役吟味役等の上に列す、しかるに寬延二年已巳十月六日、御勘 御規式の人にて出方入方の勘定を職とするを、御勘定役と稱し、不規式 名正しくして言順なるべし 公帳の制御勘定率行の下に、

の三等ありと或配に見ゆ、其群なる事はいまだきかず、 但し見習 ひ来の中より、下に御勘定衆と云ふもの數十人あり、勘定衆にも上中下 但し見習 ひ来の中より、

御規式已上に召出さるべき家格の

俄に御勘定の本役に成りがたき事もあらば、御勘定役と稱せず、御勘定衆といひて、

人にても、

とめ方は下勘定同様たるべし、御勘定率行並吟味役の下に、御勘定役ありて、各其出入を計り、其下 てれを號して下勘定と云時は、其下に又手代をつかよ**べ** 

巳來は一切にてれを停廢すべし、『大吟味方も此役所に合併する上は、是上に爲りて其手につき居

き様なければ、

小勘定をなす者拾取人 されて、拾成人に及べり

所なるゆへ、九人にて三人プツ交代と配せども、能其人を得て事務の係理も整ひたらんには、六人にして兩人プ、交代すとも、間に合來御勘定所にあるべき售なれば、即こゝに移して可なり、御用人支配の吟味方と御勘定所の吟味役を合併して、是まで江水二十餘人の 存するに因て、 吟味方をてしに合併せば便利なるべし、 き事、旣に前に述るが如し、但し御證女のくみ立等は、元吟味方を止むれば、是まで兼帶の諸役は、各其本職を立べ

嚉

なり、

者出方入方の勘定惣しらべをなして、指引を立る事能

はずとならば、

是

御勘定奉行奉職

無狀

幸に其名の

故に名に循て質を責むる時は、是までの御勘定吟味は廢して可なれども、

いふものなり、

ありしを省て、一役となるゆへ、たとへ何程の劇務にて三番交代に命ぜらるとも、相應の役料 刎 に賜

はらんにも、御手支は有まじらなり

右公儀の制度に傚ひ、大吟味を勘定所に併せ、寬永の舊規に復する時は、小吟味の役をも此役所にて なりて、 御勘定吟味役、格式是迄之通、別ある事もあるべし、 其員九人変代にて登りめ三人グ、なり 御勘定奉行の佐と

持つべければ、

め、常の吟味の務は、吟味役中より共幸を抜て、御勘定吟味役と定られん事は、便利なるべし、其事務もかはるによりて、吟味役とは別物になし、其中より才幹清廉の人を揮びて、北本職に定 ころを價はずと云事に至らんもはかりがたし、宜しく減省あるべし、但是まで吟味方にて金職せし、御許請※行御賄頭錼の数は、各々映する所はいささかの事にて、小給の士より加扶持、丼に三年三石、五年五石の常例御加恩勢あれども、恐らくは其得るところ、失ふと 初は人数も少けれども、後世次第に瑣細になりて、今は江戸水戸合せて貳拾人にも餘りねべし、餘りに冗員あれども、北吟吟味役の初も、寛永十六年已別より置かれて、 大吟味の濫觴なりといふものを、御勘定役より移し置かれし後の事なニュ 今の所謂御勘定吟味役とい

江戸水戸御用部屋の支配たる吟味役といへるものく職掌を、こくに併せ掌らしむるつ

ふものは、安永二年御勘定役の敷を滅じて三人となし、因て其初此役所より出身せし御代官

郎小 御 一 次

岭

御勘定吟味役の號、公儀にも四五人づつ置るし事なるによりて、其名を擬して此方にも立たると見ゆ 勘定役五人に増たる同前なり、其上今は下勘定二人を増たれば、すべて七人になりたるなり、 **味役兵駒のうち各費人を以て、此職に補す、御勘定役減ずと雖々、昔なさ此役兩人殼けたれば、** 其名同じくて實異なり、正徳年中新井筑後守君美建議して、當時御勘定所と申は、天下の財を 質は御 さて此

れ共、

出すも

納

3

8

此

御役にかくりいれば、

六十餘州の人民の樂しむべきも苦しむべきも、

此職を

楽行割物率行各重人づつ、江戸御勘定率行所に趣き、如て千七百石餘取返せし事、事ら長谷川が才幹によれば、是等の人才初て割物率るゝと見えたり、正保年中御引替地の事あるに至つて"貮百八十石不足のよし"公俵御代官歌申習ありといへども、御家老御用人御勘定 の職業繁劇なるゆへ、其務を分ち掌る様にしたる故、其役の初はみな御勘定役より移されて、長谷川五太夫勢が知き、出納は上土巳下の有司に割物をさせて、其大吟味は執政の大老にて爲し給ふべきなり、扨割物※行の彼は可なれども、 町」爲||裏判||用人學表に可」致||加判||事||と見へたり、是にて職制の沿革を明らむべし目に、「金銀未鏡請取波、 金拾爾以上銀拾枚以上錢五十貫以上拾石以上は、 率行一人 れば、寛永の初朝に立返りて合併せられんに、かたん〜便利多かるべし、是たゞに粉更を移むるにあるず、時の宜に贈ふなり(した)に任ぜらるゝ事、其所を得たりと謂ふべし、然れども當時に在ては、其職掌を分られたるに利あれども、今は却て弊生じた日 と稱 永の初制には、 大吟味役つとむる程 勝手 人 さへ得れば、不足なかるべし、公儀にて、御勘定率行、今は敷人に成たれ共、公事方道中奉行等に、其他は推して知るべし、公 儀にて松原右衞門大夫正綱•伊 定役皆御奉 け給ひて、 御勘定方大吟味方分れ居る時は、 是迄の通 15 まだ置き給はざる已前の事なれ 差別ある事を聞かず、 らにては、皆々無用の冗員と見て、新に大吟味の職をてくに轉ずる事なれば、三人程にても 行衆の支配する所なれば、 右の役より移され、 此上に御勘定頭 の才を擇で入替にすべ |丹播磨守康勝等、御勘定の頭となりしより後、或は奉行と稱し、或は頭 れば御勘定奉行を以一役所の首長とすべ**る事**勿論なり、人數 執政に亞で諸役人の上に立、 族格式 行 都 各其下役に分れ附せらるれ共、 ば尤なり育御用人になさる 御勘定の目付などとい 右の役は無くして可なり Ų と改まりたれ共、制物の名目は可なり、大吟味の名正しからず、寛永十四年より割物奉行始りて、其職實永卿改革の時に至りて、 る、是御奉行御用人の初也、寛永二十年癸未三月の御條、、御勘定頭御勘定目付の開役を止られ、此職の人々御奉 此事群に 御勝手御用を聴せられ、 ム役あれども、 既に御奉行御用人といふ顯職を創め設 奉行のみにて、選弁目付といふものなし、 且公この故に寛永十二年より今に至て、御勘定 且公 **今兩役を併せて一となすとさは、** ፑ 其 E 動功のに 是は今の御奉 より 御勘定奉行 て兩役 特に共才を擧らもとこれ拗定所 行 御 用 御 の事 財用の味 下勘 Ä 慰勞 御 其 b

뽀

對

す(第四、御勘定吏員#職掌の議)

御制定奉行、格式是迄之通、頭は上にも列すべし 其員三人にて、一切の會計を惣括し、財用を均節するの

**益の勘へを定め、執政の大老、國用を制せらるゝに、「量、入爲、出」の資となれる事を、専ら職務とすべし** 式ありて、鰭の鯛鹿、曽此職の承知を經て後すますべし、豫じめ地の小大、年の豊耗を視て、 金穀多寡損 右當國寬永の初制に據りて、斟酌せしめ、遠くは異國周公式のの周禮に考へ、將軍家の御定めに本づ

但近世財用の權、專ら大吟味役に歸し、勘定方は金穀損益の政にならざれば、其奉行を撰むにも、

さて建議する所なり

ても、其書付に押印せよといへば、押印すべきなりと、此物語はむかし久方が手につきし小吏の配也と云、是によりて見る時は、常時御勤定きはまりて後。下吏券書を捧て、押印すべきよし申にまかせて印を押す、たとへ下に姦吏ありて、我首の幕べき程の事を計られ だ律義 一篇の人物を用ひ ほど、別散なる職はなし、役所へ出ても、上ノ間に居て、一切の事務は、下勘定と手代のまゝなり、だ律義 一篇の人物を用ひ 故久方忠衞門掌て此職に居り、のちに其親きものに語て曰く、某多年其役筋を勤めしに、御勘定奉行 要劇の職たりし時の故事を追ひて、此職に任ずる者、年券によりて御切符より知行に成、知行にては御加省を賜はる事無用の事ならずの御勘定率行は、有名無實にして、自ら姦をなさいれども、萬一下に姦吏ありとも、私祭すること能はざる事勿論なり、しかるに古昔 \* 涛、事の急務に供するに足らず、故に大吏の賢者にも、其職の廢すべき敷と慮られし事も あ りとい

の職名にして停廢すべからず、因て大吟味の號を止めて此職に併せ、役名御勘定零行として、其人は ム、但し其名を正しくする時は、大吟味といふ役名はやひべくして、御勘定奉行といへる名、天下普通

١

仰出,候祖 宗 御 舊 制の意味を御糺し、殊更先公御遺志を御紹述被、遊候て、風俗を正し武備を整へ、 不、申候内は、目前の小利害にのみ拘り居候て、しかも又諸事目當相立不、申、折角厚き尊慮を以て被、

能々御工夫被、遊候樣仕度率、存候、愚者千慮必有。|一得、|狂夫言も明主擇焉と承候へば、狂愚の說も少 士民の御撫育御行居被」遊候様にとの、深遠なる思召自然に聖人底・富・教の古訓に御合被」遊候難」有御 敷奉、存候、御初政の砌御徳化流行仕候と、壅塞いたし候との大機會實に今日に御座候事と率、存候間 **機共も、これを事業に御施し被、遊候所、右の盛意をよく / ~奉行仕候もの無、之、虚文の樣に相成嘆** しく御心得の一端にも可"罷成」かと牽、存候故、三職の事務に付取調の致方、愚笨の趣別項に可"申上]

封

候より外有」之間敷率」存候、ヶ様の狂論如何敷可」被」爲。思召」候得共、とかく今日の麥庸人の論破れ

あゆみ可」申候へ共、一たび險阻にあひ、氣日倍行仕候時は、

力盡き汗流れて、 自ら斃れ荷物を覆し

無"御座|候ては、當路の人々媢疾の心よりして、己に從ひ制し易きものを好候時は、名馬の足をばつ を御取締、 に於ても、 古今に通じ治體に達し候もの、兩三人も御擇被、遊候はゞ、右三職の內へ御変へ、御前幷執政執事の前 ュ爲」在候ても、新民の御功業十分に立衆可」申哉と、乍」恐残念奉」存候、仍ては庸人の俗論を御破り、 に乗じて、舊染汚俗御一新不、被、遊候ては、 一日々々と因循怠惰仕候様に能成、 何程の御 明徳 被 隔て痒を掻くと申候様に可」有」之奉」存候、岩上の御英斷を以て、上下肅然たる勢に御座候處、此機會 手郷村等の御用を惣掌り、尙亦衆人の論摸稜姑息を貴び申候風儀ゆへ、三職の功課を責候事も、 候へ共、年來の積弊は勿論、當時近功を貪り、小利を求め候習俗の內より出身いたし候人を以、 」在、日帳大吟味の兩役も、老奸衆賊の輩、近比御沙汰も被」爲」在候へば、是亦始終善さ方へ赴さ可」申 方の三職を御手入御座候事、急務たるべくと奉」存候、尤御郡の奉行共追々召登せられ、御葬等被」爲 其上の事は,一體の制度御脩整の上ならでは、參り申間敷候、然れば返す(^^も、日帳方大吟味方御郡 て、權臣手を收め、衆猾跡を屏申候勢に相成候上は、監察糺彈等の事、大半古に立返り可、申と奉、存候、 國の紀綱にかしわり候もの、 存寄次第直言極論を御盡させ被、遊候て、其上にて君上御剛明の御威徳を以て、惣體の紀綱 且英雄を駕馭するの佛を御施し被、遊候はゞ、踶齧の馬も千里の道をいたし可、申候、 御目附の職尤以要とする所に御座候へ共、是は旣に君上の御英斷を以「 左も 靴を 御勝

なぎ置、

奔踶の患を防ぎ、駑馬を日々に鞭策仕候共、はからし

敷用をも成さず、

平坦の途は無事に

人々の賢否は不、及、申、其職掌の得失までも、もはや大抵君上の御明察被、爲、在、漸を以て被、成度候 評議仕候も、 眼にては、不』相知」事の樣に拳」存候、名實を御正被」遊候事、上より下まで、段々に御正不」被」成候 通し甚不便利ゆへ、事不、成の本に御座候、然りといへども一概に古を是とし、今を非とし候流儀には 人の見習と申事に相成候へば、布衣以上の面々一職にても、其職の古意を不、失候ものは無。御座、侯、 役出來申候、 卸口に丁 ては不"相成|候事勿論に候得共、御家老以下布衣以上の所は、皆々魘々の事に候間、愚賤の小臣彼是 無」之候へ共、祖宗の舊章を御尋被、遊候て、時冝を御斟酌被「爲」成候にも、當時の習俗に溺れ居候俗 重役旣に如、此御座候上は、其下の役々は一々論ずるにも不、及候、名は質の資也と申候へば、 て改り候事と相見へ候、古來の通にててそ、御用人と申名目にも相當り申候所、今は其上に一層御用、作改り候事と相見へ候、古來の通にててそ、御用人と申名目にも相當り申候所、今は其上に一層御用 へ立候時は、其名目はいか樣にも宜候得共、名不、正、言不、順候故、循、名責、實と申候所に至て、見 皮 寄 巨火 三屋 子定1 万二支人下のす可との立大見しこってこと、主義権の景にて反じ1 輕卒に近く、殊には歴々の事にて、朝には必坐し、燕には必預る人々の儀に候得ば、其 御小姓頭は御側衆の頭にて、其職掌も亦其主とする所御座候處、今は表へ出候て、 が後で、「地名世に西道被」成候事にて、御殿手方金製の出入は夕景。 たかがらのめい 其實さ 御用

、は直に御用人にて持候故、小役人等の支配分けも、定府は御用人支配にて、水戸は御奉行支配の故覧 其後御奉行水戸より交代いたし候に及で、御用人の勢稍々滅候事と被」察候へ共、江戸はもと老中の下 は夢にも不、見候人多く相聞へ候、御奉行の職旣に定水戸に候へば、江戸の事はもと御用人これを判し、 御郡奉行申出次第、會計の事は大吟味役申行次第、深く立入候事無」之、たまく〜御勝手がかり抔申候 し候由、系纂等にも相見へ候、只今は其職に居候もの、生ながら高祿の歴々とは乍、申、土地方の事は し候、旣に藤田氼郎兵衞抔は、土地會計等の事不案内の故を以て、誓紙を上りて參政の命を固辭いた 務と5 たし候故、分別五郎左衞門抔申候占人は勿論、其後に至候ても、近比まで其遺意は少しく相存 もと水戸の惣奉行にて、一體諸役人の指引いたし。政令誣獄の事は勿論、第一土地會計の事を以て専 於て統べずといふてとなく、細事をば夫々に委任いたし候筈の所、此所如何安心不、仕候、夫に奉行職は 意に非ず、これは昔がたり迂遠の樣成說話ゆへ姑置、今日事務の上にて申候時は、老中は大體の上に 配に歸するもの往々出來候へども、雑流の支配を歷々騎士の頭より上に御立被、遊候事、武を尙ぶの古 、遊候て、役名若年寄と御改被、成候時より、座席大番頭の上座と被、遊、其後寄合衆の内よりも、其支 **席もと兩番頭より一等卑さてと、** へば、誠に瑣細なる鄙夫小人の管略いたし候樣成事を、胥吏と同じく世話いたし候迄にて、大體の所 歴々騎士の大將 と 差別有、之故と相見へ候、近世公邊の御異似を被

にて候、御用人は江戸を重に致候故、今に至て御國御用人より比候へば、其職の重き事同日の談に非

寄合頭の席に進み、御家老に被、淮候へ共、魏川彌三郎、武藤異の家老に異なり、故に才徳次第にて三百石 えりのこしに御座候へば、敷多の人々自然と其器の擇みも薄く、家抦祿高計にて、膝推に其席にすゝ り大番頭の上座と云事に相成、しかも組をも持たず候、然る故に番頭職に長く居候は、老中率行等の はず、御奉行の職またこれに准ず、昔は老中職さへ、兩番頭の出役なりしを、今は御奉行すら、初よ 輕き族は勿論、番頭布衣以上等の御贈代衆にも、たとへ其器ありとも、容易に其職に擧試むること能 以上の騎士よりは、段々此職に進むものも有」之候所、今は執政なれば最初より大寄合頭に列候ゆへ、

所、別て騎士を預り候事、中小姓步士の支配とは各別ゆへ、其頭も重く候間、小番頭以上は素袍以上 理に御座候、武家の諸役何事も軍役を以て根本として相立候故、諸士の頃としては至て本意に御座候 官と相成候上は、況や組下の御番士は、誠にはきだめ同様に罷成、自らはげまし候もの少く罷成候道 り居候ゆへ、頭と申**も名計にて、共組中の仕置は上より及越の御世話にて御座候、其頭旣に無用の閑** み候ゆへ、以人自ら御番頭は馬鹿にても濟抔と、 心得候验行」之候由相聞へ候、右様の姿にて諸士を預

| 室て重く候へ共、其實は支配に屬するもの、もと醫師隱居、其外定水戸の小役人等なり、然れば其座

の組を持ち、小十人御徒の頭は物頭の間に雑りて、布衣の列に非ず、御奉行の政事に参知する所は、

率行の席に同坐し、判談にも預りたることにて、萬一依怙贔屓等有¸之もの有¸之は、其爲に御目附列 は寄合衆の小頭にて、寄合頭の組下なり、頭も布衣、支配も布衣、名實不相當の甚しきなり、諸番頭 以上を別段に重く御立被"指置]候も、自ら人を支配して、其身の上に頭なき故と奉」存候所、寄合指引 合衆の内にて、格式も外にかはりたる事無」之筈に候所、近來はこれを布衣の列に加へ給よ、畢竟布衣 の職組子を扱申候事勿論にて、平日の指引は不、及、申、組子の内に訟獄等有、之時は、夫々の番頭執政 を忘れ、組は頭あることを不」知候姿にて、指引と申は小頭にて、諸番の組頭同前に候へば、やはり寄 は寄合の衆指引の支配と心得、頭と称候人其數猥多々相成候へ共、組分の儀も不分明、頭は其組ある 楽より、 次に大寄合頭はもと總寄合の支配頭に候故、其名も起り、最初は一人或は兩人程にて、上高祿の寄合 名分は格別、其以下は段々に贈代の家來も無」之萬一の節は千石収も御切米取も、同前の委に御座候、 臕の御川にも相立候はゞ、大臣の甲斐も可」有」之候へ共、今の勢にては中山• 山野邊• 鈴木三氏の大 席にて、 相見へ候、せめて政理の事は不案内に候共、身上をすりきらず、御定の軍役人馬を嗜居候て、験髙相 の肥瘠を見候麥に相成來候故、文武を講じ、古今を明らめ、國の柱石と相成候心がけは、自然と薄く 日御代拜御使御供等仕候計を自分の本職と心得、國家の安危、土民の利病に至り候ては、秦人の越人 下諸役人の御番入不」仕候者をすべる故、番頭より一等上に立ち、御家老にも亞ぎ候所、只今 これを見届及"言上,候事故、諸士の頭をも被"仰付,候程の歴々は、自然と人品をも相嗜、組

;

日本超濟設督卷二十

筈は無"御座"奉、存候、乍、去諸職夫々のはたらきは、其人器量次第に盡させ候て宜候へ共、大本の紀 益を廣め候樣心掛、失々の有司へ委任して、成功を責ると申候樣に仕候はゞ、君上の御德意不"行届, 怠惰仕候姿に成行候、仍て頭立候歴々は、大綱の取締方を日夜工夫し、尙又虛心平氣にて、人々の忠 屑の所迄も無益に掣肘いたし、其人存分のはたらきぁ出來不、申候て、つまる所萬事叢脞に相成、下々 悉くわたし切に仕候、拱手座視いたし、考績のすべも不"相分,候、扨又彼是指圖をいたし候時は、鎖 樣に不"心掛"候では不"相成"次第に候、さりながら政の大體を不」知候人は、下に委任いたし候へば、 御行ひ被、遊候、况や大臣に在ては、 いかにも開"誠心「布"公道「孔明 が所謂「集"衆処「废"忠益」」と申 疾の心なき人に候はヾ、先づ其通にて宜御座候、君上の御盛徳を以てすら、人に取て善を爲すの道を 搖は不"相成,候川、大學に秦靜を引候如く、たとへ他の技無」之候共、「休々焉如」有」容」にして、媢 有「御座「間敷候、乍」去今日は今日相應の人才可」有」之候へば、 其下に立候有司も、 また今日相應の く、いか程大臣を御選任被「遊度候共、 皐陶・伊尹は勿論、管仲・子産が徒も、 只今の勢にては容易に にては、中々御中輿の功業は立爺可、申候、 然といへども大臣は具瞻の位に御座候へば、 容易に御動 ℷ龍の思召にても、執政執事一と通の善き人、 日帳・ 大吟味・ 御郡奉行一と通のはたらき者抔と申候位 人才にて、御用相辨可、申候得共、積弊の餘、名實紊亂いたし居候世界に御座候へば、いか程任、賢使 るも、此三號の得失に繋り候、所謂故國は必有"世臣"と申候へ共、また才難しと申候古語も御座候如 對

自然と德澤流行仕候樣可;罷成,候事、指掌の如く率、存候、 扨古今仁政の仕方、 其說まち < ~に候へ 御剛明の徳、天行の健なる如く、どこ迄も御勉強被、遊侯はゞ、御成徳の至、至誠無息共申様に罷成、

節「衣食足而知」樂辱」」といひ、又禮義廉恥を以て四維とし「「四維不」張、國乃滅亡」と申候事、王覇純 即ち此三ヶ條にて、孟子王道を論ずる、先づ恒産恒心を說き、管仲が齊を以て覇たるも、「倉廩盈而知」禮 との給ひ候事、堯舜以來天地の大道にて、唐虞三代の書に、厚生•利用•正德、これを三事と名づけ候、 共、つまる所は孔子衞に適候時に、庶• 富• 敎との給ひ、又子貢が問に答て、「足」食足」兵、民信」之」

は難、申率、存候、假令御入國被、爲、在候とも、 始終の御目當此三事にて相濟候樣奉、存候、 此三事は 第二利、用足、兵、常國の富候様に、第三正徳信、之て、敎の立候様にいたし不、申候ては、眞の仁政と 皆一偏にて御座候、然れば今聖賢全體大用の政を御界被、候はゞ、第一足食厚生して、人の庶ある様に、 多くは専教化を先として、事業に疎なり、第士の經濟を論ずる、多は專, 功利, を務て德教を略にす、 駁其説各淺深ありといへども、皆三事の古訓に符合せざるは無"御座, 候、後世儒者の道學を談ずる、 私愚賤の身ながらも、篤く古人を信じ候所より、聖賢有用の學を心掛、堯"舜君,民とやらん申候、萬

座候へ共、此三事に付候て存寄たる次第なきにもあらず候へ共、野人の献芹とやらん申事の如く、大

り、時ありては同學の友と試にこれを論じ候事抔も、有之候、固陋の見識了簡違も有、之べき勿論に御

分の一にぁ叶ひ候様にと志願仕候て、年來講究仕候事ゆへ、或はこれを古に稽へ、或はこれを今に揆

郷愿の流いつぉ~~志を得候て、共に堯舜の道に入るべからずと申事に罷成候ゆへ、贅言ながらもあ **儀、至善の道をば指置候て、當世の上にて物ごとに中を取候故、爲政には寛ならず猛ならず、何とも** 止り所なき姿に相成、 取」人には剛ならず柔ならず、 毒にも薬にも不。相成」ものを用ひたき心より、 君上御學問の上にて、旣に御發明被」爲」在候御儀、今更論じ候事無用に御座候へ共、とかく庸人の流 候、「君子而時中」と中の上に時の字を加へ候意味、是にて明白に相分り候様被」存候、景等の事も定て

らましをのべ候て、前日の餘論を竟へ申候、是迄の姿は、宋人の申候、「患」柔弱」而不」振、怠惰而不 拳、存候、扨又霜雪の後必有;陽春,と申候へば、いつ迄もはりつめにて、弛めなさをば、文武も不、能 ュ廟、苟且偸安、而不ュ知ュ長久之計こと申侯時勢に相當候樣奉ュ存候、 然れば此處一きわ御奮勵被ュ遊侯 提||舉綱維「變||化風俗」の御手段不」被「爲」在候ては、中々思召儘に 御仁政 も御行屆被」遊間敷

て斯民を仁壽の域に御跡せ被、遊候様仕度相願候、 乍、去天地の大徳を曰、生と申候へば、

**森夏の陽氣** 

生長は勿論、秋冬の陽氣廟殺にて閉藏に至候ても、天地生々の心は少ぁ强ること無"御座]候間、人君

封

候事に御座候間、御初政萬端御取締の勢すべて行居候上は、 大綱を御惣攬被、遊候て、 上下優々とし

Z.

候はゞ、內外表裏不"行届,筈は無、之事に御座候所、是亦御平生御學問の上にて御合點被、遊候御儀今

更不、及。,申上、候、但「治世以。大徳「不、以。,小惠、」と申事、諸葛孔明が格言、三代以後爲政の説にて、

は「爲、政者、毎、人而悅、之、則日亦不、足」と申候事、甚深遠の意味有、之候、然れば異に仁政を御行 よく古聖人の意に叶ひ候もの、此一語に過たるは無、之奉、存候、孔子は「惠而不、費」と説給ひ、孟子

御前の盛意を沮め候事多く可」有。御座」 歟と萃」 察候、「徒善不」足。以爲。政、徒法不」能。以自行。」 と、 業に御施破、遊候に至ては、當時從政の諸臣大抵清光を望に不、足候へば、毎に含糊模稜の論を以て、 の大本は、公の天資御英邁、しかも聖學の大意を御自得被、游候上は、不、及。申上、候へ共、これを事 被、遊候はんには、先づ庸人姑息の論を破りて、治體の大要を御譯究被、爲、在候樣仕度率、存候、仁道

民怨咨、冬日の祁寒にも小民亦怨咨仕候へ共、日月の行は冬夏寒暑の功を以て歳を成候事故、人沿執 古を稽へ今を揆々、道徳事業一致に出る樣被、遊候はゞ、無。此上、御儀と率、存候、夏日の暑雨にも小 孟子も被"申置]候て、惻怛の實意無」之候て、法度ばかりを恃み候ては、政行はれず候事勿論、 仁心仁聞御座候ても、先王の仁政に法らざれば、民其澤を被らずと申候へば、返すく~も御仁政の儀、 何程、

ざる如くに相成候はんには、天地の氣候いつも / ^ 中にしてくらしよき樣に可、存 候へ共、 夫にて歳

故、みだりに中道を貴び候へ共、却て時中の意を失ひ候、たとへば冬日にも寒からず、夏日も暑から

中之道寬猛並用ひて、時中の冝に叶ひ候樣被、遊候事專要歟と奉、存候、庸人の論至善の極を不、知候

事(第三)

激流涕之至、奉、存候、仍ては迂濶ながらも、平生學び居候處を以て、君のため民のため、日夜焦思仕 出」候上は、 是迄壅弊の衝撃も自然と決し候勢に能成候へば、 私ごとき愚賤のハロ 何事を申上候にも 得候仕方、丼寬猛弛張の次第、前日進講の節御内々御意を奉||相伺\寬猛の義管見の趣大略口上にて申 候事ども、段々に上言仕度心願に御座候、尤近年の内御入國可、被、遊御内慮に付、御國中士民の心を 罷成、去年今年打癥此表へ被√爲√召、彼是御下問も被√爲√在候事、書生の本望無"此上'誠以不√堪"國 不、及候へ共、不肖の身不。|存寄。御先代より段々御取立に罷成、未熟の文學を以て左右へ咫尺仕候樣に 候て、老奸宿猾の吏一時に跡を屏け、人心も悅服仕候處、尙又御脩德無"御油斷、日々御勵精被,遊候て、 御親政以來、御剛明の御徳を以て御英斷被、爲、在、權臣手を收め上下蕭然、賢能之士追々御櫻用被、遊 人に取て善を爲すの道、聖賢に法らせ給ひ、大に言路を御開被」成候て、時政の得失を上言仕候樣被||仰

封

事勿論に御座候處、世俗の仁政を論候もの、多くは姑息に流れ、或は道に逆て百姓の譽を干むと申事

無、之奉、存候、仁道の根本は、人君克己復禮を以て其身を脩め、能近取、譬の方を以て、人を治め給ひ

に罷成、一旦は人を悦ばしめ候へ共、後には**継**べからざる勢にて、却て政理の妨を生じ、永久の道に

上、其他の仕方は追て封事にて申上候樣被!|仰付|奉、畏候、謹按に、士民の心を得候は、仁政に在、之

日本經濟裝書卷二十

心付候次第無"伏藏,申上候、以上

丁卯五月朔

7

奉、存候、

愚賤の身無用の議論申上候事、

況や大臣の儀、 **僕、然れば只今の内少も早く、各郡の掛り御発被、遊置候て、自今以後洗心滌慮一體の上を取締、** の建議より出候事にも無、之、奸人の爲めにはめられ候嫯に御座候へば、事情に於て可、憫儀に御座候、 迄各郡御預けの大臣も、善惡に從ひ、御沙汰無」之候ては、 不"相濟」候樣に候へ共、 功罪を正し、 勢によりて、岡中大治、 一と通りの小臣を御取扱被、遊候共遠ひ申候間、るびしく御沙汰も不。罷成、候半添、存 威振||隣國||候由申傳候、只今郡吏の能否を御糺被||遊候時は、是 此仕方もと大臣 執政

候、鷽座の了簡計にて、大體の上より正し來り不、申候ては、是迄大吟味共舊弊に狃候邪說の方へ引込 職の本意に相叶ひ候樣、其名を正しく被!仰付!候はゞ、以來御仕置の儀;いかにぁ思召の儘行屆可」申 れやすく候半、安心不、仕候、惣て任、人の方、 君上の御明徳群下へ御照臨被、遊候處、 いまだ冢宰に聽くの御砌被、遊候御事、 是亦鄕村騷り抔の類にて、 正名の筋には相叶不、申候様奉、存 哉と奉、存候、御勝手方の儀も、御用役の内一人にて惣司被。仰付、候事、御相續以後の儀とは乍、申、 善惡の御黜陟

皆々御尤至極の篚、衆人奉"盧服"候間、此上申上候迄も無"御座"候へ共、舊制久壤でより、 合甚致"紊亂 居候事故、是を御正被」遊候事、 諸職の筋

右三役御仕置相立候上には、 御仁政も行屆、足食足兵富强の勢を張り、敎化大に行はれて、 所」謂平"章百姓」と申物にて、 治國の要務と率、存候、 四方も來

て則を取り候樣罷成候事も、 君上の御盛徳に在」之候へば、 御勵精次第御六ヶ敷儀にも有」御座」間敷

誠以不」堪。慚懼之至,奉」存候へ共、

御下問も御座候に付く

國體に於て甚害有、之事と率、存候、私愚察仕候には、此儀もと近年鄕村御世話被、爲、在候砌、

樣に罷成不、申候內は、尊慮十分に行屆候樣には罷成申間敷候、 むかし齊の威王即位の初、 三年が間 御仁政の仕方、いろ < 一可、有。御座。候へ共、年來の積弊御一洗被、遊候て、人々鷿懼不。敢飾。非と申 次第に参り、萬一事破れ候時は、 尙又郡吏の內より追擢せられて、御用の役をも被"仰付|候人、心殊に專鄕村の御用を司り候へば、是 鄕村の治め方たとへ惡儀御座候てぁ、大抵の儀にては、御役人中より惡敷とは申出ざる姿に御座候? わざく~人任に仕置、親政の時に至ては、第一に先づ阿• 即墨の大夫兩人• 幷兩人を毀譽仕候もの~ より以後鄕村の利病得失、何事も明白に上達仕候事少く可、有。御座」候哉と歩、存候、御入國に付候て、 がれ候所有」之候、功ある時は執政の身方ゆへ、賞の及び候事諸役に超候、 世話も屆兼、とかく御郡奉行を賴に仕候より外無、之候、郡吏の輩は掛りの執政へ同ひの上取扱候事ゆ の面々一郡を御預り被、遊候上は、是非々々成功を奏不、申候ては不;罷成」候處、鄕村の儀及びごしに と牽、存候、只今の執政如何の了簡に候哉、其節のこり居故老の輩は、甚不本意に存候由承及候、扨執政 へ、鎔政以下諸役人わざく~つき當り候事有」之候ても、 故障と申事も相成兼、 にて、其勢自ら輕く、獨上丈夫一人總功を統候へば、大老の勢のみ益盛に罷成候事、是左金吾の秘計 一郡宰と浪人左金吾が謀より出候事と率、存候、 其故は執政の諸臣各一郡預り候へば、 御郡代も同様 掛りの執政も其咎に任ぜざる事を不、得候はゞ、 郡吏は却て罪をの 右の勢ゆへ、 何事も郡宰の申行ひ 只今にては

## 【以上 事を論ず】

·右の條々、大略當時の弊を述候て、除弊の仕方も大意其中に寓し候、但淺見寡聞の私、定て心得違も多 御取扱方、 試以、功」と申事、尙書に、「三人有、所、譽、必有、所、試」と申事論語にみへ候通り、 樣の良策御座候ても、其人に非ず候ては、行はれ不、申候事勿論御座候所、聖人の道「敷奏以、言、明 可、有。御座「奉、存候へ共、只其大意を御省覽被、遊候樣率、希候、古より爲、政在、人と申候へば、いか 然るに郡郷の組分けを夫々に支配は候事、執政とは乍、申、御郡奉行の頭取も同様に罷成候、尤土地を 分ちて持口を請取巓候事、侍大將の任、軍制の上には可」有"御座」候へ共、郡奉行の組頭を執政にて仕 」枸゙明試の上にて黜陟を加へ候より外は有」之間敷候、衆職ともに考績の法不」明候へ共、就」中郷村の 甚統紀を失ひ候事と率、存候、執政の職於、事無、所、不、統にてこそ、大臣の甲斐も御座候、 紛々の毀譽に不

之所。利而利、之」と申候如くならでは、大なる仁政は行屆不、申儀と奉、存候、唐の劉晏が傳にも、「善 類澤山御座候、是等の類中々金銭計にては、敷ひ屆け出來不、申候、聖人の語にも、「忠而不、費、因"民 弊に中候事と率、存候、すでに先年の御救ひ、 全村拜借と申ものは、 みな (〜豪民の奸利を査け候迄 治、病者、不、使、至,危憊、善救、災者、勿、使、至,賑給、故賑給少、則不、足、活、人、活、人多則闕,國用、國 にて、貧民の手前へは不"行屆1張しきは執政大臣の家來抔、鄕村の小吏を相對いたし候て、表向百姓 用闕川復"重飲,矣、又賑給近"僥倖、吏下爲、姦、彊得」之多、弱得」之少」と申候事、よ く古今吏 治の り纔の年貢を出し、作り取同樣にいたし居候て、貧民は狹き土地より、富民の爲に年貢を償ひ納め候

はと、 間、よく~~人を御擇不、被、遊候ては、弊の生じ候事深く可、有、之奉、存候 南郡の奉行より手代迄、一面に貶黜を蒙候事、十數年以前の事に御座候、只今は此所は精密に御吟味 如何樣の事を相謀候哉も難」計奉」存候、鄕村役所に罷成候て以來、吏民の間あまり近く相成候 左程の儀は無」之筈に倏へ共、すべて一體の取締方、疎略の樣に御座候間、後には奸吏出候

名前にて、質は大臣の家へかりこみ、或は小吏共一統に、右の金子をかり込候ゆへ、其事露顯いたし、

自"經界,始、暴君汚吏必慢"經界,」と申事、是井田に限りたる儀にも無、之、古今ともに此所不"行屆,候 處より世話不、致候では、諺に申候飯上の蠅を逐とやらん申頻にて可、有、之候、孟子の語に、「仁政必 惣て郷村の取扱方、人々の心得によりて、樣々有」之候へ共、大抵爲」民興」利除」皆候事、根本の

れば奢侈を禁じ、避惰を戒め申候事も、抑」末力」本しむるの手段、能々相立不」申候內は、行屆申間敷

奉、存候

威•義二公の良制壞れ候而より、田地寳買の間に奸甚しく、うぶせ高と申事出來、富民にて廣き土地よ 取續る兼申候者數多有、之候、豪富は田を多く持ち、貧弱は少く持候事は、自然の勢不、得、巳候へ共、 共、力田の役には立申間敷候、扨又劣弱の民豪彊のために兼幷いたされ、いか程力田いたし候てす、 る者は、貧しく儉にして勤るものは富める道理に御座候、豪富の子孫侈惰 にして、貧 に至 り候 とい 易の儀には無。御座。候、凡民の貧富は、其ものし巧拙、時の幸不幸さまして有」之候へ共、大抵侈で惰 ひ候事に御座候魔、右の者共は、多くは大名の出來そこなひとやらん申樣成ものにて、これを扶け候 貧家を賑はし候事、鰥寡孤獨を恵み候事は、仁政の第一勿論に候へ共、其外貧民の扱ひ方は、容 田地の高をも持居候ゆへ、郡吏の舊弊御敷と申候へば、第一に此者共へ過分の時借等を申行

封

事

獸の樣成惡俗を、御當代御領分より手初め仕候事、 國恥を天下後世に貽すとも可」申候、 是皆有司當 御座候、何事も帳面の上計にて申立候虛文の弊を破り、 質の效を責候樣不、仕候ては、 徒に奸僞を長 人數をへらし不、申候仕方計にて、其人地に着き、耕作をつとめ候事無、之候へば、有名無實の事共に 分の動功を立ることを競ひ、執政の輩政に大體ある事を不、知して、 只管に近功小利を以て、 其事をあつかひ候職、心得違も有」之、甚しきは無父の子を取擧させ、 功績を取立候故、ヶ様の弊も出來可、申候、且又人別改抔申事、六ヶ敷仕候へ共、たヾ帳面の上にて、 良民の風俗をみだり候儀も可、有、之候、 又育子の儀御世話被、爲、在候事、御惠政の一にも御座候へ 知、有、母、而不、知、有、父、禽 郡吏の 共

候も、 矣、故俗之所、貴、主之所、賤也、吏之所、卑、法之所、尊也、上下相反、好惡乖逆、而欲"國富法立,不不 の方、時不時にも至り不」申候、漢の食貨志にも、「今法律賤」商人、商人巳富貴矣、尊』農夫、農夫巳貧賤 農を貴び農を利するの道を開き不、申候内は、本をつとめ候者有、之間敷候、聖人「使、民以、時」と被、敎 候、是等の取締中々一通のなまやさしき儀にて、行屆候筈は無」之候、乍」去何程嚴酷に申付候ても、 奢侈の惡弊、御城下町人共より、延て鄕村一面にしみわたり、悠々たるもの、皆侈情ならざるは無」之 遊惰を戒め候事、博奕の禁嚴に仕候事抔は、尤宜候へ共、 畢竟力農のものゝ便なる樣に仕候事に候處、當時一體の麥、力農は不便なる勢に候間、御役使 夫ばかりにては、行屆申間敷候、 元來 じ候迄にて、御政事は行屆申間敷奉」存候

候、其事を奉行仕候ものも、たい近功を立度一念ばかりにて、跡々の儀は不"相構ご其募に應じ候百姓 内、荒地を開き候には、50ろ~~の手段を以仕候へ共所詮當座まかなひにて、 永久の利には罷成申さず 減じ候て、むかし百家有、之村には、五十家も無、之、古來の良田さへ手餘り有、之所、人別もよへ不、申

様に可、仕旨仰られ候由、古き物語に相見へ候、慶長・元和の際、初て戰國の苦を離れ、民力方に壯な 罷成候事無、疑候、ひかし闕東筋にて、新田澤山開爨仕候由、東照宮被、爲。開召、候て、古田の不、荒候 も、たゝ當分啗しめられ申候利を貪り候て、無理につとめ申候へ共、一體は邦家の御損、郷中の費に 神虚の所、及旣に如、此に御座候、況や二百年來太平遊惰の民を取扱候事、其心得無、之候て罷

病,」と申遺候事、實に千古不易の確論と率、存候、 扨今の百姓へは、 已來の田地を不、荒候樣爲、仕候 事、上策に御座候、荒廢を閉き候には、足兵の政さへ眞實に御行ひ被」成候はゞ、如 何 様にも致方可 、租、頗亦從、令、年限機補、復爲"汙萊「有、益"煩勞「無、補"稼穡「不、度、力、而務」闢"田野「有"如、是之 黎燕,播,殖荒廢(約以,年限(免,共地租(芍農夫不,增、而墾田欲,废、新畝雖,關、舊 畬反 蕪、人利,免

成申間敷候、陸宣公が奏議にも、「所、貴॥田野懇關,者、豈不、以॥訓導有、術、人皆樂,業乎、」今或は「率॥

其多越後ものを引込候抔、多くは當座計にて摸通かね、たとひ摸通候とも、夷房のいやしきを以て、 戸口を殖し候事、百姓に別家取立させ候事抔は宜候へ共、是も田分けの患なさにしゃあらず候、 」有」之奉」存候、此議論餘程事長く罷成候間、追而可。申上」候

の爲には不、宜候、惣而運上の惡敷儀、天下の御勘定奉行名譽有、之候、伊丹播州抔申閏候事も有、之、 上を差上候て、わり合候事は無"御座"候、萬一運上差出候樣罷成候共、夫だけ物價あがり候間、 世體

候事、是にても國用の節制不"相立「候筈と奉」存候、此度會計の一條御取締被」遊、序に大吟味方の公 にも相分り候所、是迄大小の吟味役も、何樣の事を取扱、歷々の御役人中も、それをよき事と心得居 其外國主にも藤堂家の始祖抔、其弊を極論被、仕候事御座候、當時御國産の儀不、宜候次第、誰の了簡

郡吏のつとむる所にして、其職に出精と稱候輩不」少候へ共、多は皆病源を究不」申候て、 郷村の儀は邦本に御座候事、勿論貧家を賑はし、遊惰を戒め、戸口を殖し、草萊を開候事抔、 表へ見へ候 當時

務御止被、遊候方も可、然奉、存候 [ 以上 トトや味ガの]

の法立不、申内は、欺罔の患まぬかれ不、申候得共、別て鄕村の儀は、真實愛民の心深く御座候て、しか 候心よりして、一國の内にていろ~~不平有」之事、尤以不」可」然御儀と奉」存候、凡百官の職掌考績 樣子計にて療治仕候間、年來の大病、中々元氣初に復し候段には無、之率、存候、其上一分の功を見せ

も又治體に通曉仕候ものを以て、能々一體を廉察仕候樣不」被"仰付」候ては、 始終民瘼を療し、 を播し候事行屈申間敷奉、存候

上惠

是等の事を申行ひ候儀と相見へ候得共、世上にては此事を笑ひ不、申ものは無、之候、當時人別の大に 草萊を開き候事、當時のはやり物にて、貪功の吏早速に驗を見せ候事、是より近きは無、之候故、

l

摸通候事は存も不、寄候へ共、町人ども是を仕候は、名聞を好み候者共、これを功に面々の家格と申物

競製仕候内心も有」之、又跡先の考もなく、浮氣にてはり込候馬 鹿

歸し候て、他の商人は迷惑仕候、是は巡上を取候上には有」之事に候へ共、當時御國産の品々、永久に

もやすき方へ赴き候間、物價俄に騰貴不」仕候へ共、一家の株と申事に罷成候へば、其者一人へ計利の

且諸の品々一家の株と申ものに申付候事はやり申候所、諸品何れにてもうり次第ゆへ、買調候もの少

之貧也」と申て、當時御國産品如きもの御國にはやり候へば、却て無用の費多く、國の衰弊に能成候、 座候間、國政の上に於て、甚だ嫌ひ候事に御座候、管仲が書にも、「工事競』於刻鏤、女事繁』於文章、國 公室乃貧」と申事、春秋傳にも有」之候通、民間にあまり財質の自由なるは、驕侈而不」務」本の基に御 趣, 僕、俗人の了簡、たゞ御國へ金錢澤山落込候はゞ、國富み可、申心得候故と相見へ候得共、「近、實 衞門大老職へすいめ申候物語有」之、已來別て盛に相战候由承及申候、小人のすいめ申事よら筈は無。御 らば、 奸利を謀り候町人共へ御貸出しにて、御損に罷成候事何の見込に御座候哉、上みの利にも罷成候事な 肝要の所は不"行屆」、彼是世話をやき候事を見聞仕候に、皆々末業の利を事とし候者を助け候致方に 座候事、 て、真實國の利には不..罷成.候、然るに御國用御窮迫之最中、御役命等の内より、莫大の金子を取出し、 此節不、得、巳の御一計とも可、存候へ共、民の利にも、上の利にも不「罷成」候事、深く御世話御 是亦上下心服不」仕候事に御座候、 此儀も發り外敷候へ非、其事の最盛に相成候は、松崎丈左

も の

も有」之候へ共、中々

て利を生じ候數をば、其役人の勤功にいたし候て、すたりに罷成候をば、其まい指置候事、奸計尤可

、惡事に御座侯、陸宣公が奏議にも、裴延齢が姦を論じ侯て、「移、東歳、西、便爲"課績、取、此適、彼、遂號"

可、有、之候へ共、私承及候所計申上候、重立候御役人兒戯の樣成事に愚弄いたされ候事、如何の心得 **羨餘「愚。弄朝廷「有」同。見戯」」と申候通、奸利の小人古今一轍御座候間、御貸金の外にも、 右等の儀も** 

御土被、遊候ては、御損罷成候間、殷々かしつゞけ置、折を以御止被、成候様にと、彼役の者可、申候 ば、其仕方の善惡は論にも不、及候儀と率、存候、扨右之御貸金早速に御止被、遊候と宜候へ共、只今 に候哉、呑込不、申候、尤右御貸金も、當時のおこりは、やはり栗田野航が計ひにて、物め候由に候

の國用をたすけ可、申候、只今の嫯にて御貸出被"成置"候はゞ、返濟無、之分は次第に多く、たとひ十 と御止被、成候御手段フゥへ立候はゞ、右御かし金の内、 共、帳面ぶげんは何程ふえ候ても、實用に不、立と申慮を、御見破り被、成候はゞ、只今の内さつばり 何程にても返り候だけは返り候て、 それだけ

**餘計に御人も抱置、御不益に御座候事は勿論、第一風俗をみだし候媒に御座候間、少も早く御決斷被。** 年二十年役人を付置、守つめて催促いたし候共、 中々返納有」之間敷候、 且又右に付取扱候手代等、

仰付,候樣仕度奉,存候

由御座候へば、當時は如何柀"罷居,候哉不」奉」存候へ共、一體御國の品を用ると申事、道理は宜候へ共、 御國産の事、もと小吟味の役にて取扱ひ、大吟味にて共奉行致。彙職。候ものも、轉役被。仰付。候

Digitized by Google

を入、清廉に相動候道理かと奉い存候

合てそ遠居可」申候へ共、表方のものは委細のわけは不」存、諸方より御借財も被」爲」在候砌、御金貸 とは乍、申、共配分を申請候由、第一廉耻を害し候事に御座候、 小吏共右に付ては、 奢侈等はやはり 利分も髙利に御座候へば、中々本渡に勘定仕候て、わり合申候筈は無"御座」候間、かりると其儘横に かり候小吏借り方の者共より音信を申請、右對談に付、他所もの逗留中、 出しと申候事、町人の山師共いたし候様成儀にて、諸人嘲り申候、其上右御金貸出しには、其事にか 調達方の小きものに御座候、たとひ莫大の御利益罷成候共、風俗の害に相成候儀、御大名には似合不 ねる事なり抔申物語承及候、右かりかし懸合に付ては、小吏共過分の利潤にも相成、 かりにて、實數は無」之、世上に申候帳面ぶげんと申ものにて、國家の御益にも相成間敷候、貸出し候 御貸金の儀、於"御國,彼役所のもの取扱候由の所、是又調達同樣一種の惡弊に御座候、御金の筋 莫大の物入も有」之、 頭役も申出候上 且又

S.

針

ては相分り彙候へ共、大だしいの所は、條理さへ明白に候へば、誰が目にても一覧了然たる筈に御 坐

候、然るを出納の勘定を十重八重にてしらへ、巧に六ケ敷仕候事、皆々奸吏欺罔の手段と可、被"思召" 候、老子に大數は不"籌策,と申候如く、大數の本を取極め申候には、小吏抔の如くそろばんは入不」申

候、此所一旦は御取調出來候共、經常簡易の法よく立不、申候ては、又々小人の爲め亂られ可、申奉、存 調達の儀、 大阪の方は御止に相成候由、恐忱無。此上。奉、存候、但夫々致候ては、御巌屋敷其外取

も有、之、自然と貪濁を御導き被、成候道理に御座候、宋の大祖の詔に、「吏員冗多、難"以求"共治、俸 以て、一體の御あてがひ被「滅候ゆへ、役により物入も有」之、中々廉潔に仕候ては、取續乘候樣成事 竟諸吏の廉耻を養ひ候事不"相成,候は、擇、人候事不行屆にて、 頭數計ふやし候所へ、 御儉約の說を だり候事是より起り申候、此所根を絶て葉をからす樣に不」被」遊候てはだめに御座候、廉耻の風輿り 不、申候内は、萬石の大名にも貪り候もの有、之候へば、役人の淸濁は祿の多少に不、依とは乍、申、畢 古へは御目附職神文の一ヶ條に戒置候事の由、然るに大吟味の儀は、是に反し候へば、萬づ風化をみ 候へ共、其職の惡習に染こみ候避の了簡は、一向あてに罷成不」申候、町人共を引付御用たさせ候事、 し候計に相違有、之間敷候、其外御借財等の儀いか樣の次第に相成候哉、外人の存じ不、申候事に御座 かたづけの儀、べん~~と仕置、無用の御物入も御座候事、是亦舊來の大吟味共、其職の永業をのこ

方鎮川等不案内がちなるなく、何事の心を用ひず、劉承紹子任之としたし候より、其横いよく一般にのままして、対策には、 映申次第に不」仕候では、御勝手御取顧不。相成」と申勢に相成、國家の武備にかしら候事迄も、そろは の悪弊にて、次第に回る 共御退被」成候でも、相残候頭役勿論、手代共迄甚不」宜候風儀に御座候、其中たま~~ 上の御英斷を以て御罷め去被」遊、內外心服恐悅無"此上,奉」存候へ共、一體舊制を失以候故、何程老奸 東大第に出來、一役所悉く小人の瀰藪に罷成、其惡弊近比の調達方に至て極り申候、是等甚しき儀は、君 成「何事も自分配剤に罷成、裏判加判の制も有名無質に相成候得ば、慢臟酶盗と申候古語の如く、奸贓の んの上にて打破り、 用人手を束ね候は勿論、 して、 たし候機には出來兼可」申敷と奉」存候、只今の內こそ忌憚る所御座候而、 を御交へ被"成置,候ても、 **垬、是迄行ひ寒候事の上にて、御咎めにも不"相成'分は、** 寶永年中より大吟味と申ものに罷成、近世に至候ては、 さて又彼職にて呑込候出納の儀は、 御勘定所よりも委細に勾勘いたし候事不!相 執政の面々大體の上にて、彼是議論ありといへども、始終つまる所は、大吟 クロンかし、法制屋建候で、**繁**密取和の国 一體の紀綱を取締候事、 上より御手入無"御座"候ては、舊染の汚俗 小吏より御取立に罷成候塾、何ぞ別に了簡 財用の權悉く其掌握に歸し、 大分なる姦計は仕間敷候 相成、もとより歴々は、 一人ばかり善士 御奉行御 土地 洗

無、之候はゞ、當座の了簡にて、跡先の考をも深く不、仕、容易に事を決し候はゞ、無知妄作の恵、胥 にいたし候共、是亦聖賢の古訓に本づき候歟、 祖宗の舊章によりて、事を了節仕侯はに宜侯へ共、左も

被、爲、成候て、一ಣ紀綱の振舉仕候様、御工夫被、遊可、然御儀奉、存候 [ 以上 更の仕方よりは、其過ち十倍可、仕候、仍ては今度被。仰出、候御直背の趣を以、祖宗の御舊章を御糺し 事を論ずし

共は、 候間、 富を守る道とす、皆同一義にて、洪範八政も食貨を最初へ列し、三事の正徳も厚生利用ならでは立兼 **掲易に「節以」| 制度「不」傷」財、不」害」民」といひ、孝經に「制」節謹」度、滿而不」溢」を以、諸侯の長く** 奉行人裏判、用人等、表に可、致。加判。旨、御條目にも被、載候事、甚深遠の意味有、之譯と率、存候、 魏二公已來の御舊制にて、凡金銀米錢請取渡、金拾兩以上、銀拾枚• 錢五十貫• 米拾石より已上は、 これを重じ、租税の御取附、幷領祿の御黑印帳等、 於·| 御前 | 御極め被 b遊候事、 量入爲出の大本、威 金穀出納の會計、其職司の得失により候て、上下の損益、君民の足不足にも係候事ゆへ、昔より 水戸江戸を分掌いたし候事にて、財用の出納ひとり會計の吏へ獨任せず、歴々にてこれを總べ 愛人の仁政も必節用より始る事、古今不易の義に御座候、 執政は姑置き、御奉行御用人の兩職

御座候、乍、去古よら「善治"共國「而愛"養斯民「者、必立"經常簡易之法」」と申候所、天下一とう奢侈

職、右の兩職を佐けて、國用を制するの下地を仕候得共、大だしいの儀は、上の方にて判談有」之筈に

候事、共仔細有"御座"儀と奉」存候、勿論算勘損益の儀は、歴々の族委編には立入兼候間、割物率行の

l

成行可、申候、然れば自然と請託を受け、賄賂を納候樣にも可。|罷成。候、すべて役人部類は相持に持 合候勢ゆへ、何事も役方へ贔屓いたし、表方を疎略仕候ゆへ、總御家中の氣らけも不、宜候事 と 牽 は惡き例を引常申候故、歷々は其しらべの上を見て致"了簡,候迄にて、十に七八彼塾意中の通に

\存候、此所能々御改正被\遊候樣仕度奉\存候

見合を付出し候哉、無"覺束,奉、存候、乍、去是迄の見合善惡は指置、まがり成にも已前の成ふりにて、 御舊制に御座候へば、夫を本據として、斟酌仕候事尤に候へば、惣て諸役所の先例古格、みなく~寳 時々の御役人中、了簡次第にて、行來候事多く、近世に至てまた一大變いたし候へば、 美意、不"取失,候、諸職は多く有」之間敷候、然れば日用の事、みなく〜實永•正徳•享保•寬延巳來、 相止候ても、舊章の内或は故に復し、或は改候まゝにて、段々に今日迄推遷來候故、威義二公の良法 永年中、奸人共御改革と申説を唱候時分より、一切に打破り、其時の了簡次第に取扱來、其後御改革 鄙夫の了簡多くは卑劣瑣細にて、大に事體を失ひ候事有」之筈と率」存候、扨又其見合と申物、祖宗の 臨時の斟酌彼輩に了簡をかけ候時は、いやしき諺に申候、蟹は甲に似せて穴を掘るとやらん申候如く、 無。御座」候へ共、日用の事十に八九は故事に因循仕候を以て、書記無」之候ては不。相成」姿に候へ共、 大なる過は仕出來し申間敷候所、歷々御役人の內、萬一手ゃろしにいたし、胥吏に口をさかせず候樣 胥吏の輩に權の歸し候も、畢竟簿書を取扱、彼是御見合と申物を相覺居候故にて、外に他の技能 何を目當に御

例を付出し候事、彼輩の職に有」之候へば、其贔屓いたし候方へは、よき例を引當、其氣に不」入方 人々の身上に付、平日の動方打任候のみならず、御慰勞等の事ぁ、前例を以てよき様に彼輩が注文 組立候事ゆへ、執政の面々も氣も付不」申、たとひ心付候ても、大方の事は彼漿が私を見濟候て、又 御座候、右の如く相互に朋黨比周仕候勢に御座候間、選叙の際人の目に立不、申様、玂々に下地より 敷との誓約御座候由、世人あまねく申ふらし候、 是迄の成行を以て考候得ば、 め、終には兩番巳上に至候樣取扱候申合の由、其身計にも無、之、 子孫に至候ても、 互に見棄申聞 非ず、胥吏の輩ヶ様に清流に混候樣罷成候事、名器の輕く、風俗の衰へ候一端に御座候、頭取は勿 いたし、指出候様に致來候ゆへ、共勢牢固不拔の姿に御座候、平士の儀は不、及、申、其上とても前 劇に罷成、骨折も仕候上は、格祿も夫に准じ相進申候事、自然の勢に候へ共、文にも非ず、武にも 番にも相進み、其後御小納戶御通事等に遷り候輩も有」之候、 昔の書記一色の動方と違ひ、 次第要 番組頭の格に罷成、御切符も世祿に罷成、且新知百五十石づつ被"下置,候例出來、安永以來御近習 候へ共、日帳役にて此等の格式被、命候事、古に無、之儀に御座候、其後寬延年中より、頭取は必新 格式大番の列に罷成、御切符三拾石被"下置"候由、是其先祖の內知行取兩番巳上有」之故w可」有」之 遷候位にて、寬文年中より享保の比迄は、甚徼々なる事に御座候處、延享年中、妻木與左衞門始. 平役にても、 一たび彼役に入候もの、たとひ御役不相應にて他へ出候とも、又々漸を以相すし 大抵は相違無」之樣 īmī

座候、 擇み、 、有、之候へ共、歴々の御役人中、夫迄立入候事は無、之、たとひ立入候とも、 中俄に其舊鄭を滌ひねき申候様には罷成申間敷奉、存候、此所御一洗不、被、遊候内は、相應の人物を御 日の前より建議仕候事、不案内の事を申出候と申事に罷成、 事の發し不、申内は、 默々いたし、事の 或は調役或は頭取抔中物に、其中へ御入置被、遊候共、 是迄胥吏の並に相成候ては、 或は別に時政の疑失を諫議いたし候職抔をも御立被、遊候共、是亦外樣に罷成居候ては、 不案内の事がちにて、中 無益に御 豫め

慮次第、如何樣にも行屆申候仕方も可」有」之奉」存候 あり共、 遼事不、諫と申勢にて、共まへに致置候はゞ、 諫官も無用に可 "相成 | 候、 是所は君上の御賢

御座候後に至て、彼悬論爭仕候ても、其説によりて改候樣にては、事體も輕く相見へ、また尤なる說

相替、日帳役は其の職を久敷相勤、平日吏事にもなれ、前後の御見合等をも覺居候ゆへ、歴々の族諸 a、 賄を納候者共も有」之勢に罷成候、 事不案内なるよわみより、此輩を服心に相たのみ候によりて、次第に要劇の職と罷成、自然と權を招 罷成候へども、 書記の職元來簿書の事を預り候迄にて、御政事に預り候筈は無」之候へ共、重立候御役人は、時々 數十年來選叙の任を、彼役の調べ申候事に相成候得ば、朋黨比周背公營私候事たへ不 たとひ上より御吟味つよく、 招權納賄候事は不,相成,候樣に

**共證據、** 彼役初て小十人組よりの出役にて、年勢の上御土巌番新番、或は御普請御矢倉等の奉行に

封

、申候

候時は、是非々々此通り不1仕候ては不매能成1候、衰世の政は此大意を失ひ候故、和漢古今ともに、 白相覺候、 の働出來不、申候ゆへ、何事も伺ひものに罷成、 論語に先」之といひ、また先∥有司」と有」之、此道理にて、執政の面々興實敬事の心御座 怠惰廢墩仕候、 夫故に任、人省、事と申二語、 意味 面

権在11胥吏1と申様に相成儀と率1存候

補闕の任に當り、老奸宿猾の吏も、段々御沙汰も有」之、 衆人御善政に目を拭ひ候へ共、 御政治臨時 の御裁斷は格別、是迄の行來にて、書記の手前にて取關候事共、政體に於て不」可」然事共も、 候には不、及候事勿論率、存候、御親政以來、彼是御英斷被、爲、在、執政の外にも御用役の面々、拾遺 の心に合せ相勤候迄にて、御政事始終の所を、身に引かけ了簡任候 筈は無」之候間。 此所は喪記を責 を御邀め被、遊、軌政の腹心に被"成置,候ても、胥吏だけの心得にて、たゞ時々の御振合を見合、元老 連候輩も有、之候事、是迄の流弊にて御座候、乍、去日帳の役、もと誻記の胥吏に御座候間、 樣に罷成、下々自然と上を疑ひ、命令を輕じ、 に取調觸出させ申候間、何事も最初の議定にて摸通候事は少く、甚しきに至候ては、朝令而夕改と申 前後始終の利害得失を考へ候迄も無」之、容易に鼻の先にで了簡仕候まし諸事を判決仕り、日帳役任せ 御座」侯、然るに執政の面々御仕置の儀に心を盡し候事薄く、また衆思を集め、忠益を廣め候事無」之、 凡政令の事始終をとくと考究仕候上ならでは、妄に發し不、申候時は、信を士民に失ひ候事は無。 いか稈御尤なる儀被。仰出。候ても、三日法度抔と心得 何程格祿 數多可

## 様に被、遊候事

より、或は御前の尊慮を奉」伺、或は自分々々にて致"判談」候て、一切の政令始終御摸通り宜敷様に、 第三 御郡方の課條を御立被」成候で、牧民の吏異實に治績有」之、邦本を固め候樣に被」遊候事 御用の儀、執政執事の面々心力を盡し、相談の上、舊章を尋ね、時宜を計り、其事の大小輕重に

仕候より起て、書記の職輕さながらも、大抵吏務にも練熟仕候故、遂に入幕の賓と相成、選叙の任、 候事無」之、衆人の了簡を盡させ候事を嫌ひ、何事も自分の下に立候自由に手に叶ひ候者へのみ、 候事薄く罷成候故、何事も巳前の御見合と申事にて、責を塞ぎ、又は小量にて我慢をやめ、善に從い 成功を責候仕方は無、之、薄書期會無益の瑣細を要務と心得、一體身がまへを致し、御爲に心を盡し 歴々の御役人中に、賢能乏く相成候に隨ひ、 政に大體と申もの有」之事をは相忘れ、 夫々に委任して 可』心懸」候事勿論にて、日帳役の如きは、 もと書記の賤職大議に與り候筈は無」之候へ共、 中葉已來 相談

省、事而勵。精、省、事莫、如、任、人、勵、精莫、如"自公率。之」と申置候、然ば在 位の君 子真實に事を ては、 敬候はゞ、精を勵して上より下を率ゐ候は勿論、「居」敬而行」簡」と申事も有」之、萬事叢脞に相成候 てれを「權在』胥吏₁」と申候て、古人の論にも「事繁而官不」勤、故權在』胥吏「欲」去』其弊,也、莫」如』 氣根も續き兼、了簡も出合不」申事ゆへ、樞機の取しめ却て疎略に相成、且諸職の勤方は存分

號令の發、すべて御政事の儀此職にて取調候樣罷成候事、自然の勢にて御座候

君上の御美意を將順仕り、

御德澤流行仕候樣と、不"心掛"候ては、不"相濟"事と奉」存候、威公初て老

と率、存候、大學にも論候通、大臣はたとへ它の技能無、之候とも、其心休々焉として如、有、容、媢疾 に從ひ候樣、また義公御襲封の最初に、御誡被」遊候如く、酒家の人嚙む狗に成不」申樣に有」之度もの 中職を命ぜられし時、被"仰出"候如く、日夜心にかけ、御爲を存じ、身がまへ仕らず、我慢をやめ善 も不、及、只治典の大要を惣括り候迄にて可、然奉、存候、乍、去御初政の砌、 御剛明の 御英斷 を御 發 被 の心さへ無」之候はゞ、一國の賢能悉く上の御用に相立候事故、あながち何事も自分の智惠を出し候に

、遊候て、上下目を覺し候大機會に乘じ候て、舊染汚俗御一新不、被、遊候ては、執政の面々は一日一日

と因循仕り、折角被1仰出1候難1有御儀も、庸文の様に罷成候ては、何程御明徳被1爲1在候ても、 り御取締め被」遊候上、才能の士を御引立被∥召仕」候はゞ、 兵食共足り候て、 教化の行はれ候儀も、 置」侯、今日事業の上にて、手短に了簡仕候所は左に相述候、 三職の條理を正しく、 其紀綱をば上よ 信、節、用而愛、人、使、民以、時」の三句至て近が如くにして、實に深遠の意味御座候事、古人も被。申 の御功業十分に御行屆被」遊兼候哉率」存候、庶・富・教の手段も、彼是可」有」之候へ共、まづ「敬」事而

難事にも有」之間敷添」存候 御用の日帳方を御糺させ、精密に取調候て、政令の發する處を正敷被、遊候事

大吟味方の會計を明らかにして、理財の節度を制せられ、上下共に不足なく、仁政行はれ候

## 上書

御振撃破「遊候はんには、祖宗御舊章の意味、能々御尋被「遊候はゞ、三事の御政教、段々に御行屆可 を御紹述被、遊候て、風儀を正し武備を整へ、士民の御撫育御行居被、遊候て、天下の御見はり、諸家 すと被"仰出|候上は、まして執政執事の面々も、誠心を開き公道を布き、衆思を集め忠益を廣め候て、 」被」遊候、乍」去庶•窩•数の手段、容易の談には無。御座」候、君上の御盛徳を以てすら、人に取て美を爲 共、積弊の餘り、名實紊亂いたし、考績の法も御施被」成兼候間、先づ聖人正名の義に本づき、綱維を 民の御撫育、即ち聖人の三事に御符合被、遊候間、此上此三事を御推廣め被、遊候所、専要と奉、存候 政を論じて「足、食足、兵民信、之」との玉ひしも、皆同一揆にて御座候、此度被。仰出」候風儀、武備士 古先聖人經世の大道。 正德。 利用。 厚生、これを三事とし、孔子衞に適く時、庶・富・敎の言あり、又它日 假令近年の内御入衂被、爲、在候共、右尊慮の通にさへ瘳り候はゞ、大要の所無。此上。御儀と奉、存候、 ●賢人に取て美を爲すの道を以て、衆人の忠益を御待被」遊侯事、千古盛事、誠以難」有御儀奉」存候、 の目當とも相成候樣にとの深遠なる思召、大本の所御忠孝の至誠より御發被」遊、尙又言路を御開き、 此度御家中一統へ厚き尊慮を以被"仰出|候、御霞苔の内、祖宗御舊制の意味を御尋、殊更先公御遺志

**T**.

屏營、歸、舍待、罪、臣藤田一正昧死百拜上

非,,復昔日循、規履、矩之醇儒「、豈復敢有。一毫自進之志;、唯閣下省察、干,,禮威尊」、冒。犯忌諱「、激切

有威二首

是低頭拱手時、志大才疎成"底事、上書未、報報"歸物"

莫、將。弟子、異。其師、、維昔荀卿有。李斯、抗直能攻明主短、佯狂甘、受俗人疑、正當憂國忘身日豈

稽古不、貪當世榮、愚忠抗疏一身輕、君臨勿、恃區々称、駕馭何須察々明、奇策竟無。能言,國、空談

**豈合√說∥强兵」、佯狂混酒猶豪氣、贏得靑樓薄倖名** 右寬政九年丁巳、先生年二十四、祗,役江戶、所、呈,文公,之封事也、而議論抗直、頗屬、諱坐,不

敬,、奪,職歸,鄉里, 謝,客家居、不,復來,往人間,云

田 X

栗

然,乎、周任有、言、陳、力就、列、不能者止、今自"大臣,至"胥吏,皆不"敢專力"其職,職事有、失、則曰、 責、實、黜陟必行、如、此而不、懈、則其致。富强之業」、,可 . 勉、足而竣, 也、 臣不、堪, 至願、嗚呼閣下聰明博 心(開"直言之路(以通,上下之情,《勵"大臣,《集"衆思,、盎"忠益,、先"有司,、赦"小過,、舉"賢才、循、名 去"虚文;而務•實效4、閣下無"有爲之志'則已、茍有"有爲之志'(則莫、若,速下"罪,己之令'以收"士民之 、人、而用、人之失如、此、閣下雖、有"憂勤之心'(而未、得"致、治之功,者、 不"亦宜,乎、 夫講、學脩、德、當, 是非"我罪'也、我有`所`禀`之也、委任不`明、黜陟莫`施、故委瑣齷齪之人、反得`外"其任`累` 歲 積 臣畏、罪、救、過之不、遑、孰敢有、展,布四體,竭,力其職,者、哉、書云、元首叢脞、 則股肱惰、 不,其 增¸祿進¸位、奇偉倜儻之士、常苦"於製肘」、而不¸獲¸竭"其材」、或以"直言忤。旨而斥、夫爲¸政在

也、臣之獻言、止,於今日、閣下幸寬,狂妄之誅,、賜,燕間之暇、使,臣得,進盡,其餘說,、則雖,退而蒙,重 學、固已絕倫、而春秋旣强、更嘗亦多、臣以"年少初學、極不、解、事之人」、敢 上"此 書」、煩"灋 左 右「 急之虛名,哉、雖、然臣之愚忠、素不、欲"顯諫,、故平居混、酒絕、口、不、談"時事,、跅弛稱爲"狂書生」、 戮,、所,,甘心,也、臣今陳,,狂言,、左右或以爲,,訕,上賣,直、臣雖,贛乎、豈敢觸,,不測之逆鱗,、以徼,,不 愈,於"芻蕘與,孺子,乎、夫口之所,不,能,輙陳,者、旣筆,諸此書,而意之所,蘊、亦非"筆端之所,能盡,

封

當、國者、不學無術、足、己而不、問、其他則碌々備、員、率,行文書,而已、閣下發言、自以爲、是、而群 皷舞作興、猶恐,其偷惰不,振、而乃用,鎮靜之術、是猶、敎,揉升,木也、不,亦惑,乎、孫臏減、竈、而處 臣莫"敢矯"共非、大夫發言、自以爲、是、而士莫"敢矯"共非、詩云、具曰"予聖、誰知"鳥之雌雄、國事之 臣所,不"敢及,也、而自"執政,以下、皆受"教於"閣下'閣下目指氣使、而群臣奉承、莫"或敢違'大臣之 作興事之動、或有所、未、至耶、將臣鄰輔翼之力、或有、所、未、足耶、蓋閣下聰明博學、多材多藝、皆群 何憚、而不"敢爲,乎、臣竊爲"閣下,惜、之、夫以"閣下之明(用,意政事(而治功未,立者何也、豈閣下率 寓,|軍令、「自」有,|北廣之警、幕府屢嘗下」令、使,||綠海諸侯,豫備,不處,|此張兵之良機、不」可」失也、閣下 之術4乎、夫在1無事之日、爲1数、戰之事、固有1平地起」波之嫌、然有爲之君、安不」忘」危、必作1內政、以 堂幕府、會不」若"北條,乎、閣下縱不」能,建"議于幕府,以救•旣往之過4亦何可」無,激。勵一國士大夫, 甘言重幣、以誘、我、恫疑虛喝、 以威、我、 廟堂無、人、 禮而遣、之、 偸 山一日之苟安;而惰 " 天下之士氣;堂 **遂得、殲"彼十萬之衆於"西海「雖、賴"宗社垂」佑神風助。威、抑亦北條經略得」宜之力也、前年虜使之來、** 、彼絕、乃令"豁州,曰、蒙古將、襲、我、不、可、不、備、天下將士、宜、務"儉約,養。軍用、於、是將士人々爲、備 翻增、竈、豈好"相反,哉、各從"時宜,也、昔北條氏爲"政鎌倉,也、執"蒙古之使;而斬"共首;以明示"與 夏蟲疑、氷、若有、睒。兵事・者、笑以爲、狂、皆曰、茍當。吾世、無、事是可也、逸、恤。其後、故英主在、上、 益(不)足"以爲)憂者、時或游獵、以示"無事'此靜以鎭之術也、今海內皆溺"於宴安,矣、以)己量,人、

\月、增\祿進\位、奇偉倜儻之士、常苦''於製肘'、而不\獲\竭''其材'、或以''直言忤,旨而斥、夫禽\政在 是非"我罪,也、我有,所,禀,之也、委任不,明、黜陟莫,施、故委瑣齷齪之人、反得,久"其任(累, 歲 積

去"虚文,而務。實效4、閣下無"有爲之志,則已、苟有"有爲之志'(則莫、若,速下"罪、己之令'(以收"士民之 \人、而用\人之失如\此、閣下雖\有"憂動之心'(而未\得"致\治之功,者、 不"亦宜,乎、夫購\學脩\德、當,

賣、實、黜陟必行、如、此而不、懈、則其致,富强之業,、可,勉、足而竢,也、臣不、堪,至願、嗚呼閣下聰明博 心'開』直言之路'以通\*上下之情'、勵"大臣」、集"衆思」、盡"忠益」、 先"有司」、赦"小過」、舉"賢才、 循」名

學、固已絕倫、而春秋旣强、更嘗亦多、臣以"年少初學、極不、解、事之人,、敢 上"此 書,、煩"灋 左 右,

豈非、所、謂持||布皷|過||雷門||者。耶、然孺子之歌、聖人聽焉、 芻蕘之謀、 先民稱焉、 臣雖||愚賤|、 不||猾 愈,於"芻蕘與,孺子,乎、夫口之所,不,能,輙陳,者、旣筆,諸此書,而意之所,蘊、亦非,筆端之所,能盡

急之虛名,哉、雖、然臣之愚忠、素不、欲"顯諫,、故平居混、酒絕、口、不、談"時事,、跅弛稱爲"狂書生」、 靉,、所,,甘心,也、臣今陳,,狂言,、左右或以爲,,訕,上賣,直、臣雖,籟乎、豈敢觸,,不測之逆鱗,、以徼,,不 也、臣之獻言、止"於今日「閣下幸寬"狂妄之誅」、賜"燕間之暇「使,臣得"進盡」其餘說"、則雖"退而蒙"重

當、國者、不學無術、足、己而不、問、其他則碌々備、員、率,行文書,而已、閣下發言、自以爲、是、而群 臣所,不"敢及,也、而自"執政,以下、皆受"教於"閣下'閣下目指氣使、而群臣奉承、莫"或敢違'大臣之 作興事之動、或有所、未、至耶、將臣鄰輔翼之力、或有、所、未、足耶、蓋閣下聰明博學、多材多藝、皆群 何憚、而不"敢爲,乎、臣竊爲"閣下,惜」之、夫以"閣下之明(用"意政事(而治功未」立者何也、豈閣下率 之術4乎、夫在"無事之日、爲"敎、戰之事、固有"平地起、波之嫌、然有爲之君、安不」忘、危、必作"內政、以 堂幕府、曾不、若"北條,乎、閣下縱不、能,建"議于幕府、以救,旣往之過、你何可、無,激, 勵一國士大夫, 甘言重幣、以誘、我、恫疑虛喝、 以威、我、 廟堂無、人、 禮而遣、之、 偸 , 一日之苟安、而惰 , 天下之士氣、(堂 **遂得、殲"彼十萬之衆於"西海、雖、賴"宗社垂、佑神風助。威、抑亦北條經略得、宜之力也、前年虜使之來、** 、彼絕、乃令"諸州,曰、蒙古將、襲、我、不、可、不、備、天下將士、宜、務"儉約,資。軍用、於、是將士人々爲、備 翻增、竈、豈好"相反,哉、各從"時宜,也、昔北條氏爲"政鎌倉,也、執"蒙古之使,而斬"其首,以明示"與 皷舞作興、猶恐"其愉惰不,振、而乃用"鎮靜之術、是猶、敎"猱升,木也、不"亦惑,乎、孫臏減、竈、而處 臣莫"敢燏"共非、大夫發言、自以爲、是、而士莫"敢矯"共非、詩云、具曰"予聖、誰知"烏之雌雄、國事之 寓,|軍令、「自」有,|北房之警、幕府屢嘗下」令、使,||綠海諸侯,豫備,不處,|此强兵之良機、不」可」失也、閣下 夏蟲疑、氷、若有,談"兵事,者《笑以爲、狂、皆曰、苟當"吾世,無、事是可也、遑、恤,其後,故英主在、上、 盗'不」足"以爲,憂者、時或游獵、以示"無事'此靜以鎭之術也、今海內皆溺"於宴安,矣、以」己量,人、 艭(雖,世旣屬,太平、然去,戰國,未,遠、驍將悍卒、不"甘老,死牖下,者、所在有,之、桀驁諸侯、 閣下其亦知"民間有"此說,耶、夫仁者惠而不、費、與、民同"好惡,之謂也、取"諸其懷中,而與、人、人情不 之警、歲切"一歲、而當路之人、率喜"無爲、常鎮以靜、以」臣觀」之、其不」知」時甚矣、如"寬永天草之 柔之失、好貨之疾、臣旣言」之矣、苟能去」之、仁漸義摩、崇"尙名節、則使""士民,死。長上"矣、今北虜 諏、上下不"相親、窩、事用、之、豈不、危乎、夫上之化」下、猶"風之靡,草、東風則西靡、西風則東靡、好 故賞不、足、勸、而罰無、所、懲、語曰、以"不、教民,戰、是謂、棄、之、教養無、素、法令無、信、兵將不"相 上有"好貨之疾、則一國之士、如、商如、賈、奔竸貧利之徒盈列、而禮誼廉恥之節掃、地矣、黜陟失、宜、 √脩』甲胄器械、上有"好杀之失、則一國之人、如、脂如、韋、巧言令色之風日盛、而剛毅木訥之俗月衰矣、 被犀利、甲胄鮮明之謂也哉、謂,士民之有,勇知,方、而可,以用,也、今小大憂,貧、而衣食是急、何暇 政、與利之術、惟閣下之所、欲、爲、夫然後富國之計得、而强兵之略亦可、施也、所、謂强兵者、豈唯器 散而盡,之、猶無、益也、散、之有、道、臣不、欲.. 輙言、要、之使, .. 一國 , 明知, 閣下無 4.1 好貨之疾、則節用之 事、閉下盍』速散、之、以示』其實無。好貨之疾,乎、然四境之內、 不、可 " 戶說而人喻、散、之不、得 " 其宜、雖 " 好貨之醜名,矣、茍使,"一國之人、愛"戴閣下,如,父母、則一國之財、閣下之有也、雖、無"私財、何害"於 能、無、愛情、而及、物之恵、亦不、廣矣、然則恩澤之出。内帑・者、不、足。以獲。衆人之歡心、而適足。以成。 脾!睨

封

未,必無,之、

一旦騒擾、

粉、激,天下之變故、幕府雖,速運,方略、發、兵征勦、然視如,鼠稱狗

則民之蚩々、胥然咨曰、我公有"好貨之疾`脧"士民之膏血、而獨富"筐笥`故儉約吝嗇之別、損上益下之 是也、 義、雖"甞面諭"諸吏、然不」從"其所,令、而從"其所,好、不"其然,乎、嗚呼今世言路壅塞、下情不」通、 振"貸貧窮,之類、有司沮以"國用不"足者、十常八九、而不時之頒贅、非常之振給、或偶出"於內帑;則 况金幣平、共不"妄賜"左右,是也、國計不」立、國用無」節、雖」有"萬金、用」之輙鑑、共不」出"附有司,亦 供,,不時之頒賚(或備,,非常之賑給(是以一國之人莫,不,知,閣下有,,內帑之歲,矣、夫明主愛,, 一顰一笑) 數「閣下恭儉之性、不」欲"妄費「菲"飲食」惡"衣服「就"其定數之中「常加"減省「其所」餘者、留爲"內帑「或 之名,耳、盖衂用之經費、會"計於有司,者、有"定額'而公宮之雜費、有司之進"率於閣下,者、亦有"定 史\$皆閣下之所"熟知,也、閣下之賢、豈宜"實有"此疾,乎、惟其迹未、免、涉"梁人之嫌疑、故負"此不韙 侯藏"於其國'大夫藏"於府庫'士庶人藏"於箆笥'人君之好"和財'如,唐德宗有"瓊林大盈之庫、垂,機靑 则人心不、服、雖、有"良法,不」可"得而行,也、夫好」貨而與"百姓,同」之、 古之道也、故天子藏"於四海,諸 人之所」鶩也、故節用之政、興利之策、可"與樂"成、而不」可"與慮"始、雖」然使""閣下,好貨之名不"除、 \暴、永以爲p常也、 不"敢言,耳、閣下之明、何不"之察,也、且臣所,謂佁"金國人,者、 國之人、咸疑"府庫之虚、而筐笥之盈,矣、聚歛言利之臣、悉在"顯列"而獻金納貲之徒、皆獲"美官" 然乃帑之金、旣爲"閣下之私財「永積而不」散、則不」知者以"閣下,爲」嗇"於財,矣、凡賞"賜功勞、 苟能行」之、則國計給矣、古人有」云、有"非常之人,然後有"非常之功「非常者、固衆 不、過...二三年之間、而非..以、暴易

」若、天下無、事、則乘"諸侯之拙,以牟"大利,天下有、事、則莫、肯養"一卒,出"一馬,以赴,邦家之急、"豈 貿易、以通,有無,而已、今之窩商大賈、則異,於此,出,金收,息、座營,素封之業、錦衣玉食、 俸之半,以债4之、其立#信於"商買'亦可"以已'矣、古之設"四民、各有,所,業、商買之職、不」過,彼此 王侯不

雖」本亦以」漸價」之、則今之國用、可"以少舒,矣、傳曰、國君含」垢、願閣下忍而行」之、勿」恤"人言 然則大坂之金、冝」勿"遽歸、勿"遽歸,者、非」不"肯歸,也、世俗所」謂年賦之說耳、捐"共息,而償"共本、 君子不」取也、立:《信於商賈、《爲,胥吏僮僕,謀則得矣、苟爲;,邦家,謀、則豈可,貪、虛名,而受,實禍,哉、 非"國之大蠹,乎、貧"我士民、以資"彼擊之富、何以異、於,割"赤子之肉、以飽,豺狼,哉、違、道而干、譽、

滅省,者、乎、節儉之政、行、之二三年、其效可、見矣、牧民得、道、民務"稼穡(不"數年(而所、入之數亦 會計之數、有司所、秘、臣等不"敢與聞、故不、得、言"其增損伸縮,矣、然苟得、與"聞其說、則豈無,可、加"

也、夫旣與"大坂,絕、則一國之用、宜"量、入以爲,出、而所、出之數、多、於、所、入、宜、思,減省之方、

、入未,遽增、假,幕府之金穀、亦不、足,以給,之、則宜,暫借,國中富人之金、閣下苟革,弊政、 使,,一國,曉 倍,於今、富國之業於、是乎成矣、過、此以往、國有,三年九年之蓄、亦何難之有、其所,困苦,僅二三年、 而有",百世之利、)所、謂暫勞、而永逸者也、閣下何憚、而不"敢爲,乎、但二三年之間、所、出未"遽滅、)所

今之爲、吏者、亦覺慮不、及、此乎、偕;國人之金´則不、足。以爲;己功´而借,諸大坂´則利實歸,于己、故

封

然知,共與"大坂'絕'、則國中之人、孰敢有"不"願"出"其儲蓄"、以助"國用"者"乎、臣請爲"閣下"保"之、

igitized by Google

物於人、而不"肯歸,者非也、然自、初借,企、出"息與,利、不、知"其幾、甚至,減"閣下衣食之供、奪"仕者歲 爲、秦之效、耶、其啓。人君之奢心、罪豈淺尠也哉、小不、忍則徼。大謀、閣下宜。斷然斥、之無。疑矣、夫借。 、貧、莫、甚,於斯時、而人君之節儉愛、費、亦莫、過,閣下、竊聞近來、颇有,不急之土木、此非,彼姦人以、約 前之饒、故人君或至"妄費、有司亦無"敢爲"長久之計;者、此其利害得失、豈不"較然著明,乎哉、夫邦家之憂 度之不足、而不"敢妄費、有司亦或有"爲、國興、利者、借"金於人,以、虛爲、盈、非、無"後來之憂、而聊有"目 富不」學」考、言"其自然'也、今不」借"金於人「而滅」省用度「雖」似"窮迫「然無"後患「且使"人君常知"用 爲"長久之利,哉、其極必不、至。更奪"士祿,增。民稅。則不、止、豈不、悲哉、 古人有、言、 貧不、學、儉、 響歸、徒取■悅於"市人,失"士民之心,而質"胥吏僮僕之腹,僅稱爲"中等,可」謂"國有▶人乎、蓋古之善制" 之貧弱、歲甚..一歲(不+及,)今之時,爲+之處置(雖,徒假,)幕府之金穀(彼此轉貿、以支+吾目前4豈復足..以 國用,者、量,入以爲,出、而今則量,出以爲,入、而猶不,足、乃仰"給於人,借金之息、積,徼成,大、國 用,以成,富庶之業,何渠不,爲,彼乎、閣下命世之娄、當、比,隆古之賢君,而反不、若,今之諸侯、善借而 將、爲"守錢房,何則巧拙之異也、我藩雖、不、及"黑田細川之大,提封四十萬石、不、爲、無、資、 \時廢、居、貨利斯殖、況於、資;多錢,乎、其不善者反、是、雖、有;長袖之美、多錢之利;或如;木偶人,或 爲、力心、夫善舞者、雖、乏」美服「宛轉俯仰、態度可、觀、況於、資」長袖,乎、善賢者、雖、乏」産業「隨 不"肯借,乎、由,此觀,之、 則其事情可、知也已、韓非有」言、長袖善舞、多錢善買、 言"有」資者之易, 善制 | 図

謂曰、我公之撫。循士民、计言好語、曾祚也耳、自今以往、勿」為。我公所。數也、姦人與」國、罪不」答解和 不亦可。「憫笑」之甚。乎、陽下之於、國也、善致德澤、土民智、化、及、有,養養養之學、一國失、泉、曾籍相不亦可。「憫笑」之甚。乎、陽下之於、一、皆命之、 在"魄墨之下"是"是"上",""""","说是之游説"(復起而用"之"、以"三家上士之貴",與"市人之民,相思旋",其戶,為常致仕",奈何執政無識、信"彼徒之游說"(復起而用"之"、以"三家上士之貴",與"市人之民,相思旋",其戶,為常 在『繩墨之外、爽』廉耻「傷」風俗、莫、甚』于此、而執政不」問、執法不」糺、以爲非」此、則無。以能成"其事人 胥吏之與"其事,者、僮僕之掌"出納,者、因緣朋比、以營"己私'此爲"中等'如"我水戶,是也、旣不」能" 諸侯有"三等、善自富"其國、不」仰"給大坂、坂之人爭欲"出」令借,之、而不"肯借、權常在」己、此爲"上等、 亦未"甞不,在、我也、臣甞游"大坂、遇"加岛某者、因得,頗聞,當世諸侯貧富、及大坂借金之說、大抵今之 問"其事,則不、過、借,金於人,而已、 夫仰,給商賈「權固在」彼、而借、金必出、息、出、息彼之所、利、則權 相倍蓰、遂至、奪。仕者蘇聯 如"黑田細川,是也、其衂雖、貧、善借而善歸、人不、厭"其借、侯家之出息、商家之收利、皆有"定額、而 

臣今言、事、誇先"其實、而後"其名,可乎、昔唐陽城起"布衣、為"諫官、一時言、事者、紛々然毛"舉細瑣、 欲、言、之、恐閣下之駭且怒矣、何謂"二弊、曰好貨之疾、曰借金之弊、夫好、貨者名也、借、金者寅也、 建。上策、徒善徒法、何益,於宮國,耶、二弊既久爲,邦家之沉痼、非,用,瞑眩之藥、不,可,得而醫,也、臣 繭絲、而國不、字,,其利,矣、牧民之官可、不、擇哉、雖、然今之大弊有,二、二弊不、除、則雖、欲,施,,仁政, 、知"大體,者、欲、施、惠則言"賬恤(欲、收、利則談"聚飲(賬恤徒費"金穀(而民不、被"共澤,矣、聚斂雖、抽" 入歲減,也、故養、民得"其道´則多取、之、而民益勸矣、失"其道,則寡取、之、而民益困矣、奈何今之不 小利、變、貢爲、稅、以貪,歲入多、而不、知,民力不,堪、故棄,其田,而不、耕也、此所,以田野日荒、而賦

」泰、大阪之金、 其息雖」賤、然胥吏之往來、僮僕之出入、費用不」訾、 偕金之數、 歲多;|一歲(而其息亦

用之政、獻。富民之策、爲。國家,建。永世之利、乃始建議、借。金於、大阪之富商大賈、虚而爲、盈、

約而爲

愈,者、未、閒,其一言排,之、臣竊慨焉、彼姦人者、居,司會之職、不、爲、不、久、五變之智、不、能,講,節

**阎"己橪、逞"狡計,欺"君相、其罪浮"於延齡,矣、凡有志之士、莫、不"彈指、而雖,時有•負"秦斗之望,如"韓** 

齡之比,而有"一猾吏操"會計之柄,大姦似、忠希、旨承、意、植、黨成、朋、游"說要略,外挾"富商大賈、以

頗有、類、城、而所、居之職、非、有"言責"、固大與、城異、然其志則未"甞不,同也、今之爲、相者、固無"延

\相、當時之失、莫、甚..于此、而嚮之言、事者、未..肯一言、城獨出..死力,爭、之、卒以貶斥、今臣之出身、

以聒"人主之耳、人主厭"苦之、而城獨縱、酒消、日、時人莫"能測、賢如"韓愈、猶以爲、譏、及"裴延齡爲

十畝、而常出。百畝之稅、富民纔出。十畝之稅、而常收。百畝之饒、是以富者益富、 而貧者益貧、是謂。助、强 南畝,矣、貧民之苦"於逋負,者、 贸"田宅於"富民;以免"一時捶撻之賣;遂得"私相賣買;則貧民田纔餘" 蔼、莫、有,圜土苦使之法、而間民之轉,移城市,者、欲、澄,諸本土、官不,肯給,移食,授,農器、則不,復趣, 無、巳、而吏不。敢斷「模棱手段、以延。歳月「左、之右、之、聽。其私和「而民不、畏矣、無賴弟子、怠敖放 必罰4而巳、今之爲、吏者反、是、苛細之法、朝令夕更、紛々擾々、莫、知,適從(而民不、信矣、民之爭訟 失"士民之心,者、雖、知,其非、而故爲、之、豈復以爲、權"時之宜,邪、百姓足、君孰與不、足、百姓不、足、 ↓栗不、可"得而守,也、故古之欲、强、兵者、必先窩"其國、今之人、孰不、欲、窩、國、而國之憂、貧、歲甚" 下必唉以爲"畎畝習泅之類`是以姑置`是、 請先論"富國`大輿`師十萬、 日費"千金、雖`有"石城湯池、無 」富、兵可、强、而民信可、立矣、語云、耕當、問、奴、織當、問、婦、今臣不、過,,一介書生、而喜論,兵事、閣 更張之政,無、爲"婦人之仁、無、事"匹夫之諒、惠而不、費、 與、民同"好惡、激,厲群臣、黜陟必行、 而斃。弱、民何由殖乎、前年徒錄"高年之數、竟不、施"優恤之典、甞下"育子之令、稍已忘"檢視之方、汲"々 善,政、政在、養、民、養、民有、道、 其要在,扶、弱抑、强、養、老慈、幼、禁,,衆幷,戒,游惰、簡節陳目、 信賞 何不、祭"於此、乎、苟不、務"其本、而徒逐"其末、國何由富乎、曺曰、民惟邦本、本固邦寧、又曰、德惟 君孰與足、此千萬世不易之格言、然述"諸今世`(則爲")迂遠而濶"於事情`(知")予之爲,取、政之寳也、今人 一歲、收斂之務、譬猶,捧,漏甕,而沃,焦釜,也、凡寶、官鬻、爵之政、市駔牙儈之術、傷,風敗,俗、所"以 則國可

自"結髮束脩、子、今十年、 愚信"古人、慷慨自奮、雖、近來不、拘"細行、若4不、可"繩以"法度、然大義大節、 以不、能,自已、復爲、閉下,竭,蹇々之誠、而汚行之餘、論,學談、道、閉下必爲以爲,居兒禮佛之比、然臣 吾君不能、是老氏爲」己之術、豈人臣敬」君之義哉、臣旣惡"老氏之學,而又傚"其尤,非"臣案志,也、是

確乎自守、假使納;履瓜田1以負;衆人之譏1豈至"遽失"共本心;哉、詩云、釆、葑釆、菲、無、以"下體5閣

武人兵士、世官世職、酒肉之池、歌吹之海、蔼。耳目、冶,筋骨、天下滔々醉生夢死、忘,戰之危、亦開闢 以來、幾二百年、海內晏然、莫、有"鼠窃狗盗之警"民至"老死不"知"兵革"太平之盛、開闢以來所、無也、 何年、今而不、言、何時可、言、敢輸。寫心腹、吐。露肝膽、以效。千慮一得之思、 夫今代以、武立、國、 鞭薬 下寨。其人、'而取,其言,可也、臣職事稍竣、歸鄕有」日、卑賤遠臣、辭,公府、望,見顏色、'不」知,其復在,

鵩之所爲、阴、謂厝,火積薪之下、而寢,其上、火未、及、然、國謂,之安、當今之勢是也、天下之憂、孰甚,於 以來所、無也、而北溟縣房、親,徽神州、常有。圖南之志、奈何今人小智不、及。大智、妄以。斥觸之見、陋,大

堂之秘籌쑔策、固非"草野之人所,宜"輙言、而閣下命世之英略、當"旣有"熟"算於胸中、則固無」竢"狂愚若 鼎立、海內巨鎮、而閣下德望之隆、天下所"倚賴、異日幕府或有"諮訪、則閣下空可"循默"哉、然斯乃廟 此、而我審負、海作、邦、與、寇隣接、尤不、可。以無。豫備、豈閣下因循姑息、玩、歲偈、日之時也哉、三家

堂足、折。衝方面、乎、孫武有、言、勿、恃。其不。來、恃。吾有。以備、願閣下慨然發、憤、用。剛克之徳「施。 』臣者之言,矣、獨一國之政、至近至切、而上下貧弱、離心雕德、由"今之道(無」改"今之俗、一旦緩急、

是可,羞也、不,若,混酒豪放、稱,狂生,之爲,愈也、業在,文史、尚無、曠,其職、斯可,以免,素餐之罪,矣、 務、修、身愼、獨、不、能、格"君心之非、小廉曲謹、釣、名弋、利、使,人謂,儒者獨善"其身、而無•益"國家、 毅正直之風、日以沮喪、國家之事、不」可」復爲」矣、今日陵遲之勢、正坐∥是故」也、可」不∥長大息」哉、 其所"以施"於事,者、恐流"於純柔、而委靡不、振之形成矣、臣下化、之、則闍然媚、世、徒託"和光同廛、而剛 閣下高明之性、固可,以、柔克、而亦米。必能無。沈潜之失、最宜。剛克、或用。老子之皮膚、而不、究,其要、則 發"於其心,害"於其事,之由"然自顧薄劣、齡未、滿、壯、誾々乎發"儒者臭氣(彰"主之過(以訐"忠直) 豈 先及」此、臣雖、未、欲,遽犯,躁瞽之愆、然君語所、及、敢言無、隱、極斥,其流,於譎詐之弊、因欲、推,及 世、不、爲、無、功、惟譎詐之習、大壞,人之心怖、不、可、不、祭也、閣下豈或好,其術,乎、臣進見之初、語 莫"以尚,焉、諸子百家之術、惟老子深遠矣、其術專以、柔爲、尙、而陰謀秘計、皆由、此出焉、用"之衰 意;而人心之靈、雖"愚婦;亦或疑」之矣、差」之毫釐、認以"千里;可」不」傾哉、聖人之道高矣、 無,由、耿介之性、不、能,宛舌固聲、擬迹投足、俯,仰一世(以取,榮達)、以爲讀許學、古、無、補,當世之 臣年少氣銳、不¸堪"憤激、每欲"犯¸顏進說、然抱¸史侍讀、所¸問不¸過"摘章尋句之事、胸中所¸蘊、欲"發 臣之所、願哉、是以默々竢、時耳、然私心窃以爲政之弛張、寬猛相成、而治性之道、亦當"剛柔相克、蓋 自念、寄』愁天上、埋。愛地下、剖。散五經、波。裂風雅、其於。輕世肆志之計,則得矣、然不、責。難於,君、而 於、是卓辇不羈、特或微行、夜飲||狹邪之間、俗士側、目、遂照||蠱心粉黛者,同、科、 固所、不、恤也、退而 美矣、

業、成,當世之名、而後世儒者、徒談,道德仁義、諱,言,功利、富國强兵、黜爲,獨術、其常言曰、仁人明,其

↓心、開↓誠布↓公、如"靑天白日、溫厚如"春夏、嚴疑如"秋冬、雨露之恩、雷霆之威、並行而不"相悖、則人 信"学"於上下"也歟、夫聖教中、 自有"正大光明之學,而有"變通神化之道,何必他求」之爲、 人君之存 必悉得",其宜,而或難以",術數,(祭々好,)詳、乏",正大光明之氣象,(此其所戊以圭",璧其行、、屢下",德音,(而未, 是也、然懲"鄙儒之末弊'而不」由"聖人之大道'是猶"聞」噎廢,食也、且其所"以爲"權"時之宜,者、恐未" 、之、不"亦踈、乎、大抵後儒之學、髙者談"大極無極之旨、細考究" 一草 一木之理、論、事則拘"先王之陳 」是治國之術、一切權"時之宜,不√用"儒者之說,耳、夫道有"升降,政從"沿革,閣下不√取"鄙儒小拘之說 迹、常昧"變通之機、閣下之聰明絕倫、 盖見 "共如 "此、 遂謂儒書可 "以資"脩齊、而不 "可 "以施"於治國、於 ↓本固也、然治平之略、談何容易、當』西山之作』此書、宋之衰弱極矣、一切不」講』施設之方、而日舉而措 國平天下、「而後儒之衍,其義,者、僅至,齊家,而止、謂治國而下、特舉而措」之耳、夫治平之以,修齊,爲 正、心修、身者、亦將,以有,爲也、豈徒使,心如,明鏡止水、身如,木偶泥塑,之謂哉、大學一書、主,於治 惟後人志趣之卑、率狃"於近功小利、而不」知」反"共本、故鄙」之耳、其實功利何可」諱哉、且古人之所」謂 六府三事、謂"之九功,孔子論、政、亦以"足、兵足、食使"民信,之爲、先、則聖人之汲"々乎功利,可、見矣、 道、而不、謀,其功、正,其誼、而不、計,其利、殊不、知上古聖人之立、道設、教、利、用厚、生、在,正德之党、而

人莫、不。,畏服愛戴、矣、苟用、區々之術數、陰秘權譎、使。,人不。測、則似、深而反淺、不。,置智者善窺。,其

## (第一、寬政九年丁巳)

## 藤 田 Æ 著

過、而儒者之談」道、迂闊腐爛、有"以致,之也、自」古將"大有,爲之君、必欲,立」功與」利、以貽"子孫之 學問、不」過、爲,干」譽獵、美之具、而其實無、益,邦家之治,也、豈不、悲哉、以、臣觀、之、此非,閣下之 國之人、羣疑衆怪、遂至"相謂曰",今之政是耶非耶、我公之賢、顧不"之知,乎、知而故爲」之、則我公之 夕、若一有"外邪乘,之、則雖、有"良醫、不、可"復藥、東、手待"其態,耳、閣下修身齊家之道、無、媿"聖賢、 士風月衰、民力日困、而政之大體壞矣、朝四暮三、支"吾目前、譬獪"勞瘵羸疾之人、呼吸喘息、幸延"旦 之諸侯所"能冀"望萬一,也、是以令聞废譽、偏"于天下、豈不、盛哉、一國之治、宜、無,遺憾、而今國用歲窮、 ^耽"聲樂(如\圭如\璧、無\有"瑕玷(常講"文藝(習"武技(以率"先士丈夫(蓋養公以來一人而已、誠非"今 世出之麥(纂"先君之緒(旣資"聰明之質(而加以"學問之力(體"慈仁之德(躬"恭儉 之行(不) 嗜"酒色、不 臣聞未、信而諫、則人以爲、謗、己、唯明主能愛,盡言、雖,狂夫之語,必察焉、臣一介書生、學識淺陋、 而治國之政、反不」如"管商「豊學問與"政事,二"其本、而擇」術有」未」精耶、不」然何其相反之甚也、一 不、通 "時務、而愚忠之性、稟"睹天賦、不、顧"罪戾、敢陳"瞽說、伏惟閣下、常山降、神、東海鍾、精、挺"不

封

事

田幽谷著

藤

本朝地方春 秋 終 ᇹ

Digitized by GOOGIC

標にいはく、令を出して其令嚴ならざるは、下に贓吏ある故なり

なはん、其法を失ふ時は政令行はれず、是を以て制度を侵すものは賊なり、その賊は婦人の仁より起

標にいはく、圓を作るものは規を用ひ、方を造るものは矩を用ひね、もし是を曲げば方圓の形をらし

8

標にいはく、

正理に達する事は名を正すにあり、名正しき時は出入明らか也、出入あきらかなるとき

は國用足る

以て、民を移し地を開らき、家を富し國を豐かにせば、千歳不朽の寶ならん

標にいはく、地有ば人あり、人あれば食あり、食有ば財あり、財あれば國用足る、共國用の足れるを

え

朝 地 方 春 秋

其國に依り別法有

標に日、 竹役の法は其竹篁によりて、

一反に付五束納、

亦は六束納、また六束半などと納方の品あ

り貢をとらるヽ時は、百姓日々に勞れ衰ふ、是を以て其生ぜる物を取りて、其不生をとらざるは正理 標にいはく、屋敷へ餘步を加ふる法は、屋敷は不毛にして穀を生ぜざる故也、穀を生ずる事なら地よ

なり、好古の士屋敷へ餘歩を加へたるに疑念を生ずる事なかれ

改るより外なし、然るとさは費、時多し、是を以て奸山の民上を欺さ言を僞はり、隱田をする事多し、

標にいはく、空地亦は川附沼池等縄入なき時は、流地のとき跡譋に正をとる所なし、故に残り總高を

是が爲に空地まで繩入をするなり

標にいはく、 古き百姓を屋敷受となし、新き百姓を上畑受とする法は、古舊忘れざれば民菲から为る

るは法を侵すなり、共侵すものを不」罰故、俗にこれを三日法度と謂ふ、是を以て是を見れば、法令嚴 含を罰し、功無を賞し、賞罰明らかならざる故、昨日觸出し事も明日は是を守るもの稀なり、守らざ 標にいはく、令の行はれざるは、賞罰正しからざるより起る、上に贓吏あるときは、賄賂の爲に罰な

重なるを良法と謂ふべし

大佛殿或は三條・五條石橋迄も悉く造れり、治世にても難き事ならん、況や亂世のとき右の物入な

標にいはく、天敷による時は地敷に不、合、地敷に因る時は天敷に不、合「しかれども三百歩を一反と定 る どは、上下衰へ疲れ衂用乏しかるべきを、能く正理に達し行ふ故、所規矩に不、違故、衂用大いに足

何程と定めたり、此法は何山納米高何程、此町・反・畝・步・何町何反歩と定めたる法也 標に日、豐臣家の法は、餘國にいはゆる山の手小もの成と謂るものとは異なり、小物成に何山小物成

めし法は良法ならん

に四壁の竹木を発する時は、山林竹木発許の古法辨じ難し、然れども其法異なり、山林竹木発許は竹 標にいはく、屋敷は四壁の竹木を発す、故に古き百姓は屋敷受、新百姓は上畑受ゆへ四壁なし、屋敷

を過るは伐るべしと謂ふ古語に基さたるなるべし 木敷尋にして、其枝葉蔓りて田畑の蔭翳をなすも不」伐、屋敷の四壁は其丈屋を過るは伐る、所謂木屋

て、亦石盛に升合なし、亦毛高なり、豐臣家は升合を加へて本高也

標にいはく、武田家の法は上田一石九斗なれば、中田一石六斗、下田一石三斗と、各々三等の差ひ有

式あり、 標にいはく、大豆・稗等の納は、髙百石に付大豆一石、亦は一石五斗、稗は五束、亦は十束などと定 右代米は豆一石に付米一石二斗、亦は一石三斗、亦稗十束に付米三斗、亦は三斗五升抔と、

本朝地方春

75

ど有ても、檢地の 節水掛りを 定置ゆへ、水帳を以て 是非を分れば 事明らかなり、亦百姓新古を論 丈夫の仁は正真を教、婦人の仁は僞り欺くことを敎るの基なり、能自然の正理に遠はざる故、豐臣 矩を曲げたる也、亦法を緩くするを仁と心得たる も あれ ど、婦人の仁にして丈夫の仁にあらず、 は臓也、規矩を曲る時は正をとる所なし、一反三百步と定たる所に三百五十步有るは、則五十步規 重也、令一度出るときは千里の遠きに至るまで、其禁を犯すものなし、又能其性に随ひ人を用ひ、 ム如は、 の遠に到るまで、己々が分を守り務る事少も怠るものなし、是を以て彼につかひ、彼を以て是に遺 する所他に勝る也、其他に勝れる才を以て其役に居、其事を指揮する故に、一度令を出す時は千里 論の是非を決するなり、亦人を遺ふの法も、各其性の長ずる所を以て其業を勤めさする故に、其業と 其外豐臣家の制度繁多なる故爱に略す、是を以て是を見るに、法定りては百歳の後に到るまで、諍 じ、動もすれば訴に及事有も、檢地帳にて屋敷受と畑受と明白なる故に、正疑決する事詳かなり、 後世に到り髙達•位遠•字違など出來ても、檢地帳を以て地押速かに分る也、亦用水不足にて水論な 家御治世天正九年より文祿三年迄、漸十四ヶ年の內、姫路•大坂•二條•淀・伏見五ヶ所の城、其外 丈尺に私なく、法令の正敷は則ち天地の正理に達し、行ひ天地の規矩に違はざるなり、 を見れば、境界正敷税法を定、贓吏の奸曲を除き、彻農正直を勵ましむるなり、亦境界嚴重なる故、 一年の所業精不精を正すに因なし、此故に法を定讃、亦是に令を出して其賞罸を糺す事駿 規矩を曲る

本朝地方春秋

五町の流地を八町九町と偽り欺く事能はず、これを以て贜吏も賄賂を掠る事不」成、是を以て是

し、是を以て自然勸農正直を守るの外他事なし、勸農正直を守る故に、賄賂を以て貢の上げ下げ、 亦は諸納物の高下に依て利潤を貪る事不」能、また境界嚴重なる故、たとひ地所異變流地などに成て を以て上納代米わたし成故過不及なし、依て穀を得る事多さものは富み、穀を得る事少さものは貧 法繁多なる故爱に略す、 屋敷は縄餘歩を加ふる故に、別に竹役上納と謂ものを定置、竹簋一反に付竹束何十束と上納也、 屋敷其外椚畑•萩畑•萱畑に至るまで初に納米を定め置、亦大豆、稗其外種品に至るまで、納品は高 を乗じ四石九斗八合六勺也、是を三ッに除れば一石六斗三升六合となる、是を年貢納高と定置、年 百石に付何程納と定置、年の豐凶、種品の高下にもかゝはらず、定式直段を以て代米にて渡し、 て知るべし、亦税法も檢地の節、上田は一反に付何石何斗何升何合、中田・下田・上畑・中畑・下畑・ でも税法にかへはる所は縄入にして、田畑地緻は空地にても縄入なり、是を以て境界の正しき事押 の豐凶にかくはらず永定觅成るは、度嚴なる事斯の如し、亦境界正しら事は前に述る如く、山林ま では下と石を定、石盛は九ヶ年糞作り平均の法を以て、登り方九石に當る所は、是へ五四五四の法 田畑立 りて其位を定、 毛登り高の過不足を議論させ、決斷のちへ一より三までは上、四より六迄は中、七より九ま 故各々三等の差ひあり、 如、斯稅法定有故に、農を能務るものは穀を得る事少なし、 豊中家は土性にかくはらず、其村の老農を集めて、 亦諸品定式直 數年其 其 亦 設

標にいはく、新き百姓には屈敷を檢地の節上畑受に定、其群れ居る所を俗に是を出頭地の內と謂ふ

穢多•非人•乞食•簓•猿引•力若防御坊の類ひまでも、 往來の節に四民と同宿をなし、 不淨を加よる事 標に曰、今に止俱百姓と謂ふて、百姓の內にても男女の緣組を嫌ふなり、然れ共當時は猥になりて、

忌度事也、今驛宿の間にあいの宿と謂ふ所には、多く穢多•非人のあるは、是昔の止俱成べき歟

標にいはく、武田家は人をつかふに日を以てし、豊臣家は人を遣ふに月を以す

標にいはく、繊子とす、繊女なり、繰子とは、木綿繰女を謂ふ

標に曰、男女其等の別ありて、男女席を異にするの別なし

殘り六百歩を畦脛となし、地類を主とす、法とは、檢地縄入を謂ふ、文祿の縄入嚴重にして少も餘 鮭にいはく、豐臣家までは一反三百六十歩也、一反三百六十歩成ときは一町三千六百歩にして、方 一町にては畦畖の歩なし、故に六尺五寸の縄を用ひて方六十五間となる、然とさは天敷に合して、

歩なし、亦山林にいたるまで縄を入れ町•反•畝•歩を定、納米を定め置たり、亦耕地内或は耕地續の 空地は縄入高詰也、亦屋敷は餘步を加ふる故に、別に竹藪の反•畝•步を改め、其畝步に應じ別に竹

歩成に三百二十歩もあり、三百六十歩もある時は正をとる所なし、是を以て境論多し、故に法は峻 なるを尊む、又度とは、石盛取箇附を謂ふ、豐臣家の法は度も亦厳なり、其故は武田家は土性に因 役上納をとり、 共法厳重也、然れ共法殿なる時は境論なし、法緩なる時は境論多し、共繹一反三百

(ZSS

に用ひ、織子を繰子に用ひ、繰子を農女に用るの煩法なし、故に農は耕農事に精く、工は工業に賢 何升は何反織、絲は月に何升、經緯は何反曳何、升は何反曳と定、耕夫を內事に用ひ、行步夫を耕事 に到るまで、 一日の所作に拘はらず、男は一人にて田畑何反步作り、女は一月に機何升は何反縁、

用たる

標にいはく、九ヶ年平均の法共一ッを三ッに割とは、たとへば初年一步に穀三升を苅、次どし三升五

是すなはち人性の生稟たる自然の性に叶ム故なり、能其正理に達し何事も行はれし故、自づから國

く、商は商利に疾く、織子は機に精く、繰子は綿繰に疾し、各其業とする所精功にして人に勝る、

合、次年二升九合、次年三升一合、次年二升三合、次年三升四合、次年三升、次年二升、九ヶ年目三

成、此一勺一トを捨、二升九合を法として一反三百步へ乘ずれば、八石七斗と成、是を五合四勺五才 升なれば、九ヶ年合二斗六升二合なり、是を九ヶ年の九にて除れば、一ヶ年に付二升九合一勺一トと

四摺にして、分米四石七斗四升五合と成、是を三に除れば一石五斗八升一合六勺となる

謂よ、關東は是に異なり、登り高を高詰になしたる数に夫へ取米を附、是を毛高と謂よ、毛高とは、 標にいはく、本高とは、貢納高を謂ふ、五畿中國の法は村方千石にては納高千石なり、故に是を本高と

立毛高と謂ふ事也

本 朝

地 ガ 春 秋

重にして度殿なり、境界を正し税法を定め、勸農正直を勵まし、 

後にいたるまで、諍論の是非を決し、令出ては千里の遠にいたるまで、各々共分を守らしむ、能正坦

に達し、行ふ所規矩に不」違、故に國用足る

標に曰、規矩は、天地自然の正法なり 標にいはく、地數を主とすとは、方六十間を一町として、三百步を一反となしたるを謂ふ 作九ヶ年平均の法を以て其一ツを三ツに除けり、一ツを糞代に除き、一ツを耕夫役に除き、殘る一 傳にいはく、五畿中國豊臣家治世中、文祿の檢地一反三百步にして少しも餘步なく、繩詰なり、糞

毛なる年は三割発引を加ふ、亦古き百姓は居所を屋敷繩に受させ、新き白姓には屋敷を上畑受にな ば、荒地にても檢地之節繩入髙詰になし置、總高の内にて右の荒地髙を引、年貢諸役を除き、殘髙 を本高となし、水早風損にても一統三割損までは免引なし、四割損なるときは一割発引を加へ、半

少なし、是を以て農正直を守る故、贓吏も奸曲ならず、亦耕地内或は耕地織に、沼地亦芝地など有

ッを貢米と定、永定発に取る故貢の上げ下なく、耕し務るものは利を得る事多く、倦怠るものは利

を新百姓になし、往來驛宿の間は勿論、在々村方にても右の百姓を置き、穢多・非人共外雜家のも ほど、譯何耕地にて何反何畝步と、一筆限に檢地の節水掛りを定め置り、亦穢多•非人•雜家のもの し、亦別に水帳と謂ふ物を造り、其村惣髙の内にて畑髙を除さ、殘田髙の内何川用水掛り田反別何

り本業にして半日の業を勤む、俗に是を本夜職と謂ふ

標にいはく、 法総成ときは犯すもの多し、故に罪人多し、法嚴成ときは犯す者なし、故に罪人少なし

標にいはく、用ゆとは、是をつかふて能其事の辨じたるを謂ふ

標に曰、小祿の家に産れし者も、其才智有ものは大祿の家名を繼せたる類ひ、傳に載る所馬場•山縣•

高坂等の類也

標に曰、人を用るとは、譬ば大番の家に産れし者にても、地方の才智あるものは地方の役に移し、亦

百姓の家に生れても、武事に精きものは番頭、亦は軍用にもなす類也、各々共人才の長ずる所を知り

て能其才智をつかふ、故に用るとは謂ふなり

標に曰、大祿の家に生れて、共祿を食ひ其官に任ずる才智なき人に、其家を機するは婦人の仁とは、

しき也、是を以て大祿の家に生れしも、其才智無者は小祿の家に移轉さする也、大祿の家に生れ愚勗 人は漸生涯の事にて、名は千歳の後に残る物故、其家名を汚すは其先祖を耻かしむるの第一不孝の甚

にして武備に拙き者は、其耻辱其者一世に非ず、汚名を千歳の後に流すは歎敷事也、是を以て是を見

次子にても賢成に國を譲りし例有も、豊大丈夫の仁にあらずや

豐臣家地方經濟之制度

れば、長子にてぁ愚成は他に移し、

日

וכ

本

朝地方春秋

五畿内國政の遺法を察して、情豐臣家の地方經濟の古へを稽るに、豐臣家は地數を主とす、法嚴

=

纒

標にいはく、壱薬は其形義に似て少く異なり、養は網結び綴結びなり、壱蒸は綴結にして堅固なり

し卑し、糞作にして出來たるは、共稈太く其節高し、總じて作り出來たるは穎太く、不出來なるは穎 標にいはく、作方出來、不出來を以て怹•不農を知るに法あり、素作にして不出來成は、共稈細く共ふ

細く、穀皴あるは痩なり、諸作皆是に同じ

標にいはく、奸芒とは、奸曲の民を謂ふ

標にいはく、槇は六束を以て一駄とす、實綿六百目を一厅とす、此繰綿百六十目を定式とす、是摘綿 標に曰、代鑿とは、稠しく平起しを謂ふ、科鑿とは、壠を通し起すを謂ふ

ふときは女は二俵扱が如し、餘は皆是に同じ

一斤と謂ふ、都て女は男の務る所共業三ッにして一ッを減じ、殘り二ッを務めしむ、譬ば男穀三俵扱

標にいはく、挊の製作一度にて一丈六尺、亦一丈七尺、亦長尺とて一丈八尺もあり、然れども一丈七 標にいはく、諸家百工の業所作悉く式あり、委くは其衂其職に問て知るべし

幾といひ、二十手振を一幾といふ、共尺百三十六丈なり、是を三丈四尺にして四十樓、二幾にして八 尺を平尺と謂ふ、其一丈七尺を一樓と謂ひ、二樓を片手振といひ、四樓を一手振と謂ふ、十手振を片

標にいはく、夜仕事は八月十五夜より初り、同月より九月十三夜までを片夜職といひ、九月十三夜よ 十樓、是を梭に貫き一升と謂ふ、十五幾の糸は七升半の梭に入る、平女二日の所作なり

て大鍬を以て作るに非す

とす、田は水乾の二ッに依て異變あるもの故、檢見取を以て平均し、定発法を是とせず

亦はさし水涌水など有て冷田になるか、亦は水源涸渴して乾地になるか、亦は居村替等あり惡水掛ら 標に曰、発振とは、譬ば檢地之節上田の繩受にても、後年に至り流末洲高に成か、水吐惡しくなるか 彼是の異變にて、檢地の節より登方惡敷なりし場は、譬ば上田にて一反步に付一石九斗の石

斗二升の所を、檢地の時より水掛り宜敷なりで登方能か、亦村方繁昌して、惡水多くかくり地性立直 盛にて、此取米高一石に付五斗取にして九斗五升成とき、三斗取にして五斗七升にするも有、亦二斗 五升取にして四斗七升五合取もあり、亦下田にて一反に付一石三斗の石盛も、此取米四斗取にして五

法高下なきやうにするを良法とす、振とは、取箇のうち彼を以て是に替差略するを謂ふ、俗にこれを 謂よ、檢見は一村耕地の平均にして遂田の平均に非ず、故に村方にては遂田の平均を明細になし、稅 るか、上田よりも登方勝る場は、四斗取の所も七斗に直し、此取米九斗一升に定るも有、是を免振と

取まし取下と謂ふ

を用ひ、 標に日、 重剛の土には鎗鐃を用ひ、其塊を鑿碎くに板塊打を用ひ、亦丸塊槌を用、 荒著には大鋤を用ひ、仰著には磨著、亦耕には小鍬を用ひ、亦耘には重剛の土に拳鐁を用ひ、 重柔の地には踏鋤

輕柔の土には鎌鐁を用ゆ、 其練切なる事彌精くして、闘八州の如く雞を割に牛刀を用るの類にて、都

igitized by Google

標にいはく、穀五合摺の法は東照神君御仁政の法也

標に日、豊臣家の地敷を主とする事正理ならん。

標に曰、眞土壤•疏土壝•粘土墳•波丹土•埴剛土•璘簇土•境土•老士•泥土•灰土•途砂土墋なるべし

標にいはく、糞作にして九石を納るものは、素作にして六石を納むと謂ふ

標に曰、甲州の內、賀茂•市川•南部等の外、爐なし、其餘は稀なり、委しくは其國に至りて見るべし

是を野路道亦は後背路といふ、亦四ッ合て二間、是を在郷道と謂ふ、また六ッ合て三間、是を往來道 標にいはく、畔巾三尺にして並田一尺五寸宛なり、是を二ッ合て六尺馬入と謂ふ、亦三ッ合て九尺、

と謂ふ、亦十合して五間、是を市場道と謂ふ、亦十二合して六間、亦十六合して八間、これを城下の

の字を加へ、俗に是を廣小路と呼ぶ、是を以てこれを見れば、東都にて廣小路と謂るものは三十間成 道とす、亦二十合にして十間、將軍の都下とす、二十四合にして十二間、京師とす、其大なるもの廣

べし、今京師にあらば三十六間成べし、然れども京師に廣小路なく、十二間の道も半滅にして六間也

標にいはく、甲斐州にて麥一俵は六斗入也、此麥六合摺にして一俵三斗六升となる、然れども今是を

標にいはく、畑は檢地縄入之節定たる位、百歳二百歳のヽちに至るまで格別の異變なし、故に年季定 春法するに、克熟して乾けるものは、七合より七合五勺をすり、中なるもの六合なり、上成物六斗に

標に曰、穀上品にして克乾なるもの、六合より七合まで摺也

の法より、五ッ取にして五斗取の法起る

標にいはく、貫高は東高より起る、東高の濫觴は稻七十二莖を一握といひ、十握を一把といひ、十把

を一拱と謂ふ、是を五尺藁番ひにて東ね一束と謂ふ

出る所也、此四升五合四勺五才のうち、三升を以て三升口米と唱、殘る一升五合四勺五才を公納口米 升を天地人の三ッにて除けば二十二と成、此二十二を以て取米一石を除ば四五四五と成、此法口米の 才四を乗ずれば、分米三斗六升と成、是を以て古法の五合四勺五才四の法を知るべし、この六々の法 亦一握を一歩といひ 穀一合を 出し、一把を一文といひ穀一升を出す、一束を十文と いひ穀一斗 を出 は耕、人は夫役にして、稅法も三ツ一ツの法にして、登り高一石に付三斗三升三合取なり、二十二分 と呼、此法足利三代義滿公より起る、その以前は取米一石に付四十四步一をとる故に、取米一石に付 は地の極敷六より起り、六々にして天敷三百六十に合す、是を以て一俵を六斗六升入とす、此六斗六 五升四合に當るなり、其體當時甲斐州にて、穀一俵と謂は六斗六升入なり、此六斗六升へ五合五勺五 時の五石に中れども、古の法は五合摺に非ず、五合四勺五才四の法故に、一貫文の地は今の五石四斗 す、十束を百文といひ穀一石を出す、百束を一貫文といひ穀十石を出す、この穀五合摺にすれば、當 口米二升二合七勺三才なり、此法は天地人三才の内、人の一ッを以て國民へ惠の法也、此天は貢、地

まで政事行き届き、各々其業を大切に守る故に少しも失費なし、失費なきときは國富む、國富める 石の小祿の家に 移し其家名を 機がせ、亦百石二百石の 小家に産れ ても、三萬五萬の大祿をも食ら ありて人を用る事、縱令千石萬石の家に産れたるものにても、其祿を食ひ其官に任ずるほどの才智 切成ゆへ、亦是に背くものあれば、其罰を正す事も嚴重なり、法令嚴重なる故に、國人法令を恐るし 農具を預け置て、紛亂なき様にはかるなり、女は居宅の内に二階を作り、數女入込になして互に共 男綯元尺尋二十曲十五房、俵作六ッ、女絲曳七幾半、男槇木割五貫目東四駄、女木綿繰二斤、其外 ときは兵强し、兵强きは義を守る故なり、義の歸する所はその遺風百歳の後に至れども、人能是を なさものに其家を継せ置ては、婦人の仁にして丈夫の仁に非ず、故に是を其もの相應なる百石二百 事猛火の如くにして、法を犯すものなし、是を以て國家の無道を禁ず、斯天下國家を經濟する才智 不義を制す、是も其もの遣ふ所の器其ものに預け置なり、其正理を示す事斯の如し、教示する事懇 を示すの教、居宅の外に長屋を造り、當時の武家の如く男一人別に局を渡しおっ、其もの遺ふ所の 農事手業共に諸家百工に至るまで、悉く其所作と謂ふもの有て、事繁多なる故爱に略す、又男女別 に任ずるもの愚弱なるはなし、共官に任ずる者才智にして正明を行ふときは、諸家百工雑家に至る ひ、三千五千の人數をも指揮する才智有ものには、其大祿の家名を機する故に、其祿を食らひ其官

守る

Digitized by GOOGLE

科整一反、 を所作と謂ふ、その法男田を荒著する事五畝步、仰著する事一反、磨著する事二反、畑代鑿五畝步 其度る事少も過不足なし、共細密なる事斯のごとし、是を以て鑑賞を造りて勘農を敎るなり、 道を教ゆ、其品長鍬・踏鍬・鎗鏡・鎌鐁・拳鐁等の類ひ餘國に無類の農具なり、亦藁を以て管囊と謂ふ 俵、麥片づき六斗入二俵、梶搗同一俵、女麥粉挽一斗五升、□粉一斗六升、蕎麥粉一斗二升、米粉九升、 間作を用ひて是を禦ぎ、 す、是を以て稅法等し、 不農を誡ましむるの本をらしなひ、もし邪曲を行ふ贓吏あらん事を恐れ、その贓吏を禁ずる爲に、 る法なり、然れども總じて正善なるもの少き故、利慾にまよひ奸芒に欺かれ、賄賂の爲に農を賞し の農不農を知り、農を勸る事信切なるものは是を賞し、念り荒むものは是を誠て、人心を勵ましむ 地の法は古來巡狩の例にして、立毛の多少のみを試るに非ず、夏秋作方の出來不出來を見て、國人 ものを造り、雨雪を凌ぐ具とす、亦女子手業の器に至るまで、糸を度るには挊と謂ふものを造りて、 とす、古法には発振法と謂もの有て、遂田の貢並に公私の夫役にいたるまで、高下ならやうに平均 取ぁあり、檢見取は平均法にして良法なれどぁ、當時その官に居るもの務になり、多くは定免を宗 一日曳き伸す所の丈尺を度り定、亦機羅を度るに束絲撅を以て度り、粽になし梭へ貫き管束に納む、 女稻扱六斗六升入二俵、 麥六斗入一俵、 正直なるを賞する也、これ則ち贓吏を誡せしむるなり、亦日夜勤行の式是 亦其土性剛柔•粘脆•輕重に隨ふて、其土地相應の鑑錤を造りて耘培耕耨 男殺ずり六斗六升入三俵、 米春三斗六升入二 נט

の如し、 各外に左右一尺五寸づつを除き、他の地を踏毀ひ後円に諍ひあらん事を禁ず、是則境界正しき事斯 境は中央石埋杭、屋敷境・田境は境木等也、其法畔巾三尺なり、畔巾三尺にして並田一尺五寸づつ也、 右衂中に攘なし、櫨を以て上品とす、故に二石四斗の石盛高免也、右石盛の法を以て上田一石九斗 智熱すべし、今甲斐州田畑登髙の法を以て其場所石盛に引合せ見るに、譬ば櫨にて八石登るべきも 品百種も有べし、能土性に達せざれば、其土地を見て何石登ると定る事かたし、好古の士能土性に 硫土は八石を納、砂土まで各其差ひ一石づつなり、然れども九土混雑の土多くして一様ならず、其 を謂ふなり、一に曰、眞土、二に曰、疏土、三に曰、粘土、四に曰、波丹土、五にいはく、剛土、六 を以て是を見るに、度則緩也、亦國境•山境見通し榜示杭を定、村境•林境•小徑亦は小滯•道境•畑 なれば、中田は一石六斗、下田一石三斗、下々田一石一斗、畑も亦此の如し、各三等の差あり、是 七斗七升と定、是を五合摺にして三石六斗に當れるを、內にて糞代三ッ一を引、殘高二石四斗と成、 に曰、簇土、七に曰、土老土、八に曰、灰土、九にいはく、砂土也、眞土は菌作にて穀麥九石を納、 主とす、然れども古法に效ふて少も餘歩なし、是を以て法厳也と謂ふべし、亦土性とは、九土の性 勺五才四を発じて五合摺となす、是を以て是を見れば、武田家までは天敷を主とし、豊臣家は地敷を 然れども當時は永定発同樣にして、何れも五ヶ年十ヶ年の切替なり、田は年季定発もあり、亦檢見 亦夏秋雨毛ともに何れも檢見取にして、麥は六合摺と定、其法繁多なり、故に爱に略す、

收納米高を以て石盛と定たる故、是を本高と謂ふ、本高とは、即石納高を謂ふなり、今毛高を草高と 標に日、 關東は登り高を以て石盛を定る故、是を毛高と謂ふ、毛高とは、立毛登り高を謂ふ、 中國は

書は誤りなり

にいはく、邦國割賦、右五法とも各別法にして、武出家一家の法なる故、世に傳ふる事稀なり、悉く 標にいはく、五輪周、一に日、鄕村耕地、二に日、遂田宅地、三に日、山岳薬林、四に日、跬步、五

は予が著述する所の本朝國本三寶秘要の五繪圖の部を熟覽して知るべし

註にいはく、武田家在世中、元龜・天正年間は標に曰、武田家を人を遺ふに、日を以て忖度とす

六十日に象るなり、是を以て武田家は天敷を主とする事明らけし、然る時は一町は方六十間にして 文と定もあり、亦三百五十文或は三百文、上畑一反を三百二十文、亦は二百七十文、或は二百五十 註にいはく、武田家在世中、元龜・天正年間は悉く貫高也、故に其土地によりて、上田一反を四百 三千六百歩也、故に畦畷の餘歩なし、是を以て尺を六尺五寸となし、一步に付方一尺成物六ッ二歩 文などと定、其餘中•下•下々に至るまで皆此法なれど、其時の一反は三百六十步にして、一年三百

本朝地方春秋

三百歩と定、六尺五分の尺を用ひ、方一町にして一町歩となし、地敷に象る、しかりしより以來四

入には六尺を用ゆ、是則ち天敷に合すれ共地敷に不、合故に、慶長•女祿•寬文御檢地の度より一反を

五厘の餘歩を加へ、一反に付六十二歩半、一町には六百二十五歩也、是を畦畖となし、立毛採苅桝

ず、是を以て下に怨なく、上に奢りなくして、上下の失費なし、上下の失費なき故、國富み兵强く して其衂風正し、其衂風正しき故に、百歳ののちに至るまで其遺風に歸す りては廣瀨∙曲淵などの類ひ、各共人才長ずる所を知りて其役に任ずる故、其職とする所其正理に通 背くものは如、此と令を下す事嚴重なり、亦能く經國の才ありて、人を用る事高坂・馬場・山縣等、亦下 他器と混雑を禁ず、正理を示す事斯の如し、かく法度有故に、其法に背くものは如、此、また此法に じ、道境。畑境は中央石亦は埋杭。屋敷境。田堺等は境木等あり、亦是に正理を示すに五繪圖を以てす、 戸外に居り、女は戸内に居り、各別閨なり、其年中用る所の業器•農具等まで其ものに委ね預けて、 は怠なり、其式過るは精勤なり、亦士は勿論農屋召抱の下男女にいたるまで男女の別を教へ、男は 亦四民共に年中日夜動行の式も定、これを俗に所作と謂ふ、其式を動るものは平也、其式不足なる 時々貢の定に附ては、上下につき賄賂の沙汰あらん事を思ひ、間作を以て贓吏の禦に其備を置なり、 ひ餘國になる土地相應の鑑錤を作りて、耘培耕耨の道を教ゆ、然れども檢見取亦は年季定発故、其 亦税法を見るに、何れも檢見取にして、偶定発場なるも、五ヶ年亦は十ヶ年切替也、又其土性に從 に引合試るに、何れも三四等づつ卑し、亦國境•山境は見通を定、村堺•林境等は小徑亦は小溝を通

標にいはく、國境•山境等は、見通し榜示杭あり標にいはく、一等とは、穀一斗の遠ひあるを謂ふ

## 本朝地方春秋

#### 一 木 量 平

著

### 武田家地方經濟之制度

法を立て勤行の正理を示し、令を出して國家の無道を禁ず、能く經國の才ありて人を用ゆ、故に國富み し度を緩くし、境界を正くし税法を等くし、鑑錤を造りて勸農を蟄導し、間作を用ひて贓吏を誡ひ、 日に、甲斐州國政の遺法を祭して、倩武田家地方經濟之古を稽るに、武田家は天數を主とす、法を嚴に

兵强くして、遺風百歳の後に傳ふ

標に曰、天敷を主とすとは、方六十五間を一町として、一反を三百六十歩とするを謂ふ 標にいはく、法とは、検地縄入をいひ、度とは、石盛取箇附を謂ふ

標にいはく、鑑賞は、農具を謂ふ

標に日、贓吏は、奸曲の役人を謂ふ

右の反•畝•歩を檢地帳に引合試るに、少しも餘歩なく、縄詰なり、土性幷立毛登り高を以て其石盛 傳に曰、甲斐州古檢地の法は、一反三百六十步なり、然るを慶長・寬文の度より一反三百步と定、

地方容秋

本朝

Digitized by GOOGLO

思想にして迂儒の大言壯語と同日同年の論にあらず、是れ立平氏の立平氏た シ候事ハ勿論嚴敷御停止被。仰付。」 云々と説きたるは、何れも皆、穩健着實の

る所以なる敷

著者は本書の外に南畝偶語•足食論•耕漁論等の著作あ り と云ふ、 南畝偶語は **貽したるものに外ならざるが如し、他の二書は編者未だ其の全文を見ず、他** 者が藩の當局へ上呈したる勸農策の形式を改作し、一の成書と爲して子孫に 明石照男氏の所藏を借寫して編者之を珍藏し居るも、内容は勸農策と同一に して、 字句文章亦大なる相違なし、編者の信ずる所にては、南畝偶語は、著

氏は本書の古寫本一部を寄贈し、 者の需めに應じて傳記材料を供給せられ、又大阪天王寺中學校長鈴木券太郎 本書の刊行に付ては前記著者の孫、明石照男氏は其の原本を貸與せられ、且編 且つ著者の略傳を寄送せらる、此に一言し

日之を得るの機會あらば、更に採錄する事あるべし

害を痛斥しつゝ、「在方商人ノ儀ハ御禁制モ御座侯事ニテ御座侯得ドモ、只今 が如きは眞に農民の實情を得たるものなるべく、 又農民が商業を兼營するの 所詮得作リ不中、 力ノ小百姓共自分持株田地ヲサヘ作リ兼居申上、 俄ニ田地ヲ返シ與ヘ候テモ タヒヲ償ヒ候テ取戾シ候事ハ、莫大ノ銀數ニテ迚モ出來不、申、又故ナク田地 是ハ彼德政ト申仕方ヨリモ理無様ニ奉、存候、本價ヲ出シ買集候田地ヲ、其ア 御世話無。御座、侯テハ小民取續不、申候」 と説き、又 「俄ニ兼併ノ弊ヲ止ント仕 道理ニテ御座候、 俄ニ平均ニハナラザル事ニテ御座候得ドモ、御上ヨリ手厚 ヲ奪ヒ候ハヾ、豪民共一向服シ不、申、鼠ヲ興シ候様ニモ可。相成、 殊ニ今ノ無 候テ豪農富商共ノ田地ヲ削奪シ、 小民ニ返シ與へ候樣ノ說モ御座侯得ドモヽ 兼併ナルモノハ多クハ游惰ニ成申候、 然レドモ人ニ貧富ノ次第アルハ自然ノ ハ耕作計ニテハ糊口出來不、申ニ付、無、據片手ニテモ外ノ商買ヲ營ミ申事故、 |人嚴敷御制禁御座候へパ、 飢寒ニ及ビ候者御座候、 却テ散田ヲ多クコシラへ、困窮ノ基ニ相成可、申侯」 と云ふ 然ドモ此制禁無。御座

丼游惰ノ弊ト申候テ、百姓平均ナラザル譯、古ヘヨリ憂ト仕候儀ニテ御座候、 法ヲ立候テ出來可、申事ト奉、存候」と云ひ、又頻りに兼併の弊を論じつヽ、「兼 例へば井田の主意を賛成するも、其の法の復古すべからざる事を述べ、「我邦 **眞正の經濟に長じたる實務家たりし事は、本書所說の往々證明する所なり、** 澤某の撰みたる墓碣文に云へるが如く、「溫厚汎愛」の君子儒にして、而かも 注意を加へて農民の便利を酙酌し、時節を後くらして麥の生立の妨害をする し信を失はぬやう、實意を以てせざる可らざる事、及撿見の時などには最も 却て古田を荒らすの不利益あり」と云ふ事を説き、又農民を取扱ふには誠を推 らざるも、却て大に價値あるの言と爲さヾる可らず、 之を要するに著者は藤 が如きとなからん事」を懇切に論述したるなどは、別に奇論卓説と云ふにあ 餘ある時は田地の新開は大に利益あるも、 ハ總テ平曠ノ土地少ク御座候故、井田ノ法ハ行レ不、申候、但其法ニ準ジテ征 般の流行、殊に岡山地方に於て最も盛なりし新田開發の利害に論及し、「人力 現在の如く農民減少の時に於ては

に藏せらる、原本に依り、對校是正したるものなり (今現に第一銀行大阪支店長たり) 氏の父なり、 本書勸農策は即ち照男氏の家 🗟

説なりしならん、著者は此の説を開陳したる後、農民救濟の一法とし、「稅飲 を薄くして民力を休養するの方針を取らざる可らざる事」を論じ、次ぎに當時 農業の爲めにも亦商業の爲めにも非常の利益なりし事は、 疑ふ可らざるの定 き限界は、實際に於て尙頗ぶる遼遠なりし時代なれば、農民が多ければ多き程 勢ヒョキモノニテ御坐候」と云へるが如きは、夫の農村の人口過多を杞憂しつ 界の爲めにも亦甚だ不利なる事を述べ「農民ハ多キ程勢ヒヨク、商人ハ少キ程 爲りて耕作する者の減少するは啻だ農業界の衰因たるのみならず、一般商業 人口は今日の如く增殖の盛況を示さざるのみならず、 封建の惡政の結果全國 つある一派の論者より之を見れば、或は奇異の思を爲すなるべきも、<br />
當時の 本書の內容は先づ第一に農民の困窮を救濟するの急務を說き、 農民が商人と 般に農民の減少に苦しみつゝあつた折柄にして、所謂收獲遞減法の働くべ

如きは、 薫陶を以て任となす、 現に友人賴山陽が政記を著述するに當り、 立平の史鑑を藍本とせりと云ふが 授となるに及び、 舊職を男正平に讓り、家を挈げて閑谷に移り、專ら子弟の 病んで暴かに歿す、實に文政三年九月二十七日なり、立平の四男を正軌と云 郷に省し、 卷•續史鑑五卷の如き、 其の引證精確にして、 具眼者の嘆稱する所となり、 其の固陋を疾ん で、涉獵該博、最も史學に通 ぜり、著す所史鑑二十 必ずしも全然虚構の談にあらざるが如し、立平の閑谷校に教授たる 先墓を掃はんとし、發して播州に至り、門人小田某の家に宿し、 復た官を辭して京師に入り、帷を下して生徒に授く、數年の後、 一而して立平の學は、多くは獨學にして、程朱を主とせ

ひ、正軌の男を景秀と云ふ、 景秀明石靜一郎と稱す、本會の賛助員明石照男

寛政年間、岩垣龍溪の門人中所源勤の著はしたる「五倫談」の跋文を撰みたる ありて、學說史上好個の資料と爲さべる可らざるなり、著者提正敏、字は子行、 ことあり、文中中所先生云々の語あるを見れば、或は此の一派の儒者なる歟、 の要素とするが如く論じたるなどは、粗漏ながら稍、近世的の學說に似たる所 用の三つは正價變價の由て出る所なるも、其の實は品質と時用とを以て價直 る所にして、常に動いて定る事なし」云々と云ひ、尙一步進んで品質・喜好・時 物品の精麁は、正當の價にして動かぬ所なり、喜好と時用とは、正價の變ず 雲齊と號し、京師に住して儒を業とす、惜らくは其の傳詳ならずと雖も、

#### 勸 農 策

且らく記して他日を待つ

林と號す、 本書は備前の人武元立平の著す所なり、立平名は正恆、字は君立、北林又高 有名なる古詩韻範の著者、登々庵の弟なり、 明和七年(一說作六

取亂すものなり、まして時變の起るには、 定りたる體相なくして、いつも思 く、變の利は爭ふもの少く、故に商の大利を得る大變の時に在り、然れ共人 易に所謂窮すれば變じ、變ずれば通ずと云ふの根本思想を敷衍し、「商の業た 賤きある所以は、物品の精麁と、庸俗の喜好と、<br />
時用の變との三つによれり、 眼とする所にして、其の論法頗ぶる面白しと云ふべし、又貨幣を論じて「金銀 是則大商の變に乘じて、恣に大利を得る所以なり」云々と云へるが本書の主 の有所に眼の付暇あらず、故に眼前に大利有りとも、人是を爭ふものなし、 ひがけぬ所より事起る、故に大變の時に當りて、身の置き所に忙迷して、 利 の情は愚成ものにて、兼て期したる事さへ、時に臨んではうろたへさわぎて る常に在ては常の利を收め、變にありては變の利を收む、常の利は爭ふ者多 るものらしく思はれ、又貨物の價に高低ある所以を說きて「夫貨物の價に貴き に賣與る貨物の義ともするなり」と云へるが如き、正しく貨幣の眞意義を解す と雖ももと買賣する代物なり、故に貨の字を金玉を以て物を買ふ義とし、又人

題

### **商道九篇國字解**

時、即ち骨を折て働く事(作力)智慧を鬪はす事(鬪智)時期を前見する事 く、其の術深奥なるが故に、學ばざる可らずと云ふ事を述べ、それより三擇 と云つて「地を擇び業を擇び人を擇ぶべき事」と、三經と云つて作力・闘智・逐 令とし、三之卷を(第五)教養(第六)接待とし、四之卷を(第七)繼業(第八) 正理にのみに據る可らざる事等を詳論したるものなれども、全篇の主意は、 (逐時)の必要を説き、進んで商業上の競爭は戰爭に異ならざる事を述べ、單に 有無を貿易し、民用供給するものであつて、治生の計は大に、 用智の地は廣 もの、之を解釋し、親切丁寧に說き明したるものにして、最初に「商業の道は ものなり、本文は漢文にて堤正敏、之を著はし、 國字解は其門人松川修なる 主權(第九) 應變とし、總て九篇に分類して、商業の術を理論的に論述したる 本書は一之卷を (第一) 商術 (第二) 知務とし、二之卷を (第三) 習勞 (第四)使

Ξ

ものなるべく、隨て內容の大部分は同人の補集に成りしものにして、 書中特 に「秀按」の記入ある部分のみに限らざるや圖り知る可らず、而して此等の事 敷部を著し云々の語あるを見れば、 本書は全く楓軒の著述として傳へられし を錄したるもの)には、楓軒の著述の事を記し、井田集覽・農政座有など云書 こと能はず、 楓軒の門人大內正敬なる者が著したる精 愼 錄 (楓軒の治民事蹟 釋は如何なるものなりしや、 又楓軒の補集の範圍は何程なりしや今之を知る を補集して、改めて井田集覽と名けたる由記しあるも、 直夫の原著孟子井田 夫の需めに應じ、同人の著せる孟子井田釋なるものに、 最も有益なるものなり、 小宮山楓軒の序文に依れば、本書の性質は、友部直 楓軒自ら先賢の諸説

b, 友人にして、矢張翠軒の門人かと思はるゝも確かならず 本書は帝國圖書館に藏せらるゝ小宮山楓軒の自筆原本を借寫し たる もの な 友部直夫は其の傳詳かならざるも、 精慎錄附記の文面を見れば、楓軒の

題

の明かならざるは編者の甚だ遺憾とする所なり

平生常に吏務繁劇の中に在りと雖も、少しく間暇あれば、 手、筆を閣かず、 公の爲め大に優遇せらる、に至れりと云ふ、昌秀は博覽强記、勢力人に絕し、

す) 家に遺れるの書數百卷の多きに及び、 就中垂統大記七十二卷•楓軒文書纂 日夕孜々として著述に從事し、 其の歿するや (天保十一年、年七十五にて歿

はれたる盈篋錄五百卷を加ふれば、彼が一生の著作、優に千卷に上る、又盛 冊、其他楓軒叢記・同紀談・諼草小言等にして、之に文化四年祝融氏の爲に奪 同續錄二十八册·楓軒筆錄五十二册·水府志料十八册·同續錄十冊·同附錄五十 三十餘冊・水城金函錄三十餘册(以上二書、史館文庫にあり) 貫針錄二十七册・

#### 井田集寶

なりと云ふべし

を摘錄して、之を注釋考證したるものにして、 井田法研究の資料としては、 本書は主として孟子の井田に關する本文を掲げ、 又其他諸書より關係の言辭

Digitized by Google

窮無賴の民多くして、 從來水戶領內に於ける第一難治の場所と稱せられたる と十數年にして町奉行に轉じ、 それより又累進して忽ち御側用人となり、藩 直敦厚の俗となり、各。産業を厲みて貧民亦次第に減少するに至れり、居るこ 所なるも、 紅葉村に赴くや、同地は他領接續の地方にして、 公事訴訟間斷なく、且つ貧 更務經濟にあつて詩文の末技に齷齪たるを好まず、其の鹿島に郡宰となつて、 六略」及「籠田の水」の著者) 藤田一正等と共に秀才を以て稱せらる、其志す所 著者小宮山昌秀は水戸の人なり、字は子實、通稱次郎右衞門、楓軒と號す(初 或問」と同じく水戸先哲叢書本を底本となしたれども、尚著者の家に珍藏しあ め忍亭、又芙蓉樓の號あり) 少くして立原萬 (翠軒) に師事し、高野文助(「富强 りたる原本を借寫せる大藏省本と對校して、二三の誤謬を訂正せり ぶるに於て、<br />
眞に座右に欠く可らざるものなり、<br />
本書は前記藤田一正の「勸農 私案を附記したるものにして、 田地及貨幣に付きての名稱丼故事の來歷を調 數年ならずして郡民皆昌秀の德に化し、姦黠輕薄の風、變じて謹

著者滕田一正の小傳は、前記「封事」の下にあり に、本書の原稿としては、全く此の叢書本を採用したるなり

#### 農政座右

専ら土地に關する各種の名稱を和漢の諸書に據つて最も詳かに考證し、 最後 の第四卷には、主として金銀銅鐵錢に關する諸事を考證して、 處々に著者の 卷之二) 稻穀・帳簿 (以上卷之三) 寳貨 (卷之四) の八門に分類して第三卷までは どと謙遜して記しあるょ、本書は國郡・職役・田圃 (以上卷之二) 步段・租稅 (以上 **も計り難く、實に無用の物なれど、今捨んも惜むべきこと鷄肋に似たり」、な** り、又他書に引用せるを其の儘取用ゐて本書を見ざるもありて、其誤あらん を抄錄して、册子に綴りたるものなり、著者の緒言には「寒鄕書に乏しく、僅 かに一二の友人より、 借覽せるのみなれば、猶考ふべき書の漏たるも多くあ 本書は著者が常陸鹿島郡紅葉村の郡衙にありし頃、 故事の農政に關するもの

#### 勸農或問

本書上卷は勸農總論を最初に叙し、 其れより原弊五條と題し(一)侈惰之弊(二) 收藏せる古寫本と此の叢書本とを對照すれば、 字句に於て多少の相違なきに 之術を論じ、終りに節用愛人之術を論じたるものにして、 農政經濟を研究せ 之術を論じ、次に均"力役,之術を論じ、次に破,兼併,之術を論じ、次に禁,侈惰, 下卷に於ては總論五弊緩急と題し、 首めに去。煩擾、之術を論じ、次に除。横歛、 兼併之弊(三)力役之弊(四)横歛之弊(五)煩擾之弊の各條の下に、大體論を述べ、 氏の同盟に依て發刋せられたるものにして、 比較的正確なりと思はる、が故 あらざるも、先哲叢書は水戸の名家栗田寬、内藤耻叟兩先生を始め、其他諸 如きは、参考資料として、取るべきこと少なしと爲さヾるなり、本書は明治 んとする者に欠く可らざるの良書なりとす、 殊に兼併の弊を記述する一段の 二十年の頃、 水戸先哲叢書として出板したるものを底本とせり、編者が別に

門と改む、 師事して、 安永三年水戸に生る、幼にして頴悟、神童の稱あり、立原東里に

數千言立ろに成る、公大に之を奇とし、頻に秩祿を進められ、寬政三年、年 十八にして彰考館の編修となる、 同九年江戸に祗役中、第一封事を上り職を 學業大に進み、年十五藩公召見して詩文を爲らしむ、筆を執れば

は下記勸農或問二卷・幽谷先生遺稿五卷(東湖編纂)の外數部あり らざりしと云ふ、 文政九年、年五十三にして、水戸の私邸に歿せり、著す所 江水の間を來往し、文化五年、出でゝ濱田郡の奉行となり、史館總裁の職を 奪はれて國に歸され、同十一年、赦に遇ひて又編修となり、其れより數年、 同九年奉行を罷め爾來專ら史館の事に鞅掌して、獻替する所少なか

本書の底本は東湖先生の女壻宮崎幸鷹氏の收藏本にて、此れは同氏自ら著者 の自筆本を借寫せられたるものにして、 最も正確なるものなりと云ふ、此に 一言して同氏の厚志を謝す

く一讀の價直あるものなるは疑を容れず、第三は第二と同じく矢張正徳・利用・ 借入れに從事する役人)に至て極り申候」 云々と云ふが如きは、何れも逆め今 奉呈の年月を記さヾれば、 之を知るに由なきも、皆議論一貫したる有用の上 く、專ら御勘定方に關する吏員丼に職掌の事を詳述し、且其の吏員に關する歷 厚生の三事等を敷衍して、 尚詳に之を論述し、第四は其題下に注記するが如 國の衰弊に罷成候」など云ふの類なり、然れども此の第二上書も亦第一と同じ と云ひ、又「當時御國產品如きもの、御國にはやり候へば、却て無用の費多く も有、之候通、民間にあまり財資の自由なるは、驕奢而不、務、本の基に御坐候」 の經濟社會には、決して容る可らざるの言語なきにあらず、例へば「春秋傳に 日の時弊を痛論しつゝあるものゝ如し、 然れども文中餘り矯激に失して今日 史沿革の如きものを記したるものなり、此の第三及第四の兩書は、共に其の

書なりと云ふべし

來、一役所悉く小人の淵籔に罷成、其惡弊近頃の調達方(大坂などに至り金の 皆奸吏欺罔の手段と可、被。思召、侯」 云々と云ふが如く、又「奸贓の吏次第に出 不、申侯、然るを出納の勘定を十重八重にこしらへ、巧に六ケ敷仕り候事、皆 上にて打破り………大數の本を取極め申候には、小吏抔の如くそろばんは入 有、之筈と奉、存候」 云々と云ひ、又「國家の武備にかゝり候事迄も、そろばんの るとやらん申候如く、 鄙夫の了簡多くは卑劣瑣細にて、大に事體を失ひ候事 痛論したるものにて、文中往々警拔の語あり、例へば「蟹は甲に似せて穴を掘 なる胥吏に政權を委ぬる時は、 淺薄なる了簡を以て國事を紊るの虞ある事を 樣に被、遊候事の三箇條を擧げ、其れより屬僚政治の非なる事を詳述し、小量 理財の節度を制せられ、上下共に不足なく、仁政行はれ候様に被遊候事(第 政令の發するの處を、正敷被、遊候事(第三)大吟味方の會計を明らかにして、 起し、爲政の三綱領として(第一)御用の日帳方を御糺させ精密に取調べ候て、 三)御郡方の課條を御立被,成候て、牧民の吏、眞實に治績有,之、邦本を固め候

譜の記する所に依れば、著者は此の封事の爲め、不敬に坐して職を奪はれ、鄕 遂に尚も爲すあるの志あらば、<br />
宜しく自ら己を罪するの令を下して、<br />
士民の にして、 其の主意は經世の大道は正徳·利用·厚生の三事にあることより說き **封事の末尾に栗田寬氏亦此事を附記せり) 第二は文化四年に奉呈したるもの** に歸り客を謝して、益。古今を研究し、復た人間に來徃せざりしと云ふ、(此の 心を收めざる可らずと云ふに至れり、 著者の嗣子東湖の輯錄せる幽谷先生略 下共に偷安に甘んずる事を極言し、以て大に藩主及其の左右の當路を痛罵し、 貪利の徒充滿して、 禮儀廉恥の風悉く地を掃ひ、**教養素なく法令信なく、上** を借るの大害ある事を覺らざるを論じ、一國の士は商の如く賈の如く、奔競 **勉むるの悪習あることを指摘し、 外虜邊徼を窺がふの急なるも、藩主は恬と** して擯斥するの非なるを論じ、 續きて當路の人々は、皆陰謀秘計、譎詐維れ して因循姑息、爲す所なきを攻撃し、貧民逋債に苦み、富豪兼併を肆にしつ 有司之を制する事を知らず、彼等は又興利を名として、大坂に金

Digitized by Google

正するに當り、偶然本書の同著者なることを發見したるに依り、取り敢へず、 すべき別本を搜索したるも、 遂に見當らざりしが、頃日前記「井田附言」を校

之を此に採收する事とせり、他日若し善本を得れば訂正する所あるべきも、

「井田附言」 にも「他に不、出」 云々の語あるを見れば、 本書は多く世上に傳はら

ざるを知るべし

著者三木量平の傳は、 本叢書第十七卷「井田附言」の解題の下にあり

#### 封事

少しくも忌避する所なく、最も痛切に時弊を快論したるものなり、而して其 第二以下は皆邦文を以て記せるものなり、 第一は寛政九年、著者が年二十四 本書は第一・第二・第三及第四の上書四篇より成り、其第一は漢文を以て記し、 の要旨は先づ初めに藩中の迂儒輩が功利を云ふ事を忌み、富國强兵を覇術と の時、其の藩主に上りたる封事にして、此の封事は著者が少壯の客氣に乗じ、

#### 解題

#### 本朝地方春秋

する所にして、 所なり、 同、取個の寬嚴及耕作の方法等を詳にしたるものなり、本書の底本は、故田 時は、往々讀過し難き所なきにあらざるも、我國の田制論は彼の最も得意と 本書は第十七卷へ收容したる「井田附言」及「經國本義」の著者三木量平の著す 體裁亦整はざるが故に、 口博士の舊藏本にして、 る所に依れば、 本書は辛巳の年 (文政四年) 秋八月、門人の需めに應じて記述 したるものにて、其の内容は、武田・豐臣兩家の田制を比較し、其の撿地の異 量平の著書は皆不文難解にして、其の一言一句に付きて之を評する 其の說大に參考とするに足るものあらん、「井田附言」に記す 是れには著者の署名なきのみならず、全書誤字多く、 編者は數年來諸方の圖書館及藏書家に付きて、 對校

目

次 終

勸

目

仌

農

策

武元 立 平著

五岩

=

## 日本經濟叢書卷二十目次

|   |              |              |        | _ |    | -             |  |
|---|--------------|--------------|--------|---|----|---------------|--|
| Ħ | 商道           | 井            | 農      | 勸 | 封  | 本             |  |
| 大 | 九            | H            | 政      | 農 |    | 朝地            |  |
|   | <b>篇</b> 國字解 | 集            | 座      | 或 |    | 方<br>春        |  |
|   | 解            | 覽            | 右      | 問 | 事  | 秋             |  |
|   |              |              |        |   |    |               |  |
|   | 松堤           | 小友<br>山<br>部 | 小<br>宮 | 同 | 藤  | Ξ             |  |
|   | 川正           | 2            | Пi     |   | 田幽 | 木             |  |
|   | 修敏           | 昌直<br>秀夫     | 昌<br>秀 |   | 谷  | <b>量</b><br>平 |  |
|   | 解著           | 著            | 著      | 著 | 著  | 著             |  |
|   |              |              |        |   |    |               |  |
|   | 壳丸           | 五            | 土      | 스 | =  |               |  |



J 330.8 NRe 29 V, 20

# 日本經濟叢書



日本經濟叢書刊行會

卷二十

100

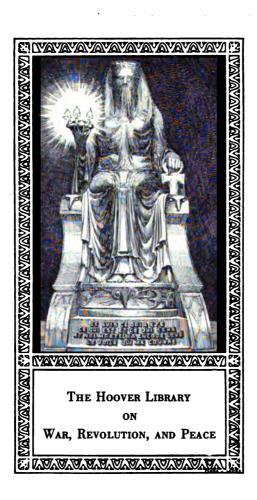

